ドイロフ
析介神精
上集全学



T·I·P·A·

耐气材料配剂







### 折分神精の活常

譯二憲槻大

所究研學析分神精

堂陽春

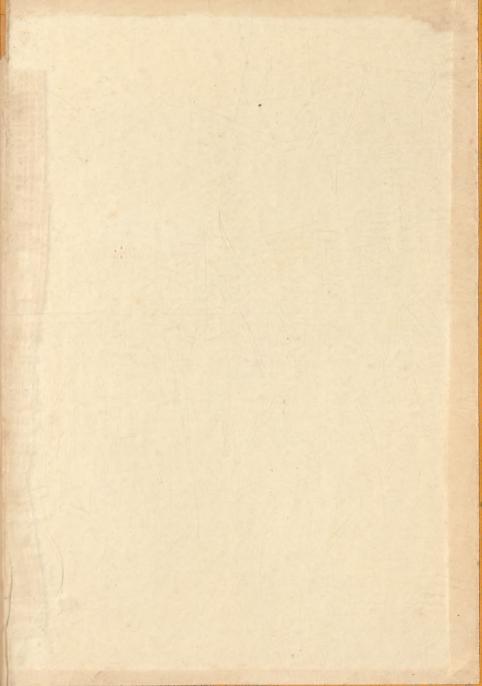

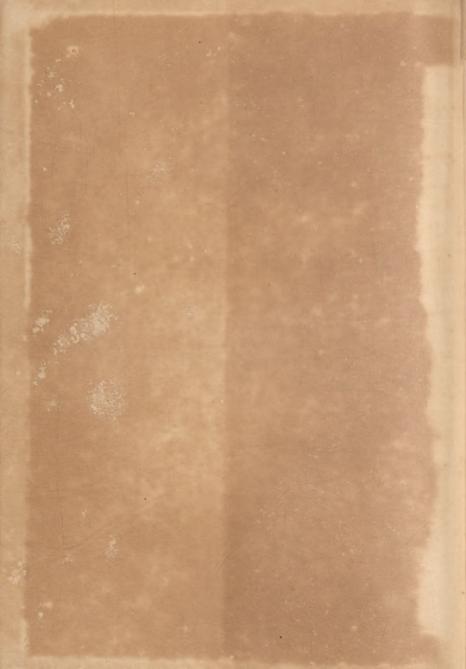



生日 活常 神精 下 7 口 7 集全學析分

大槻憲二二

析分神精所究研學

版堂陽春



註釋』英譯ほどの好成績ではないらしく思へた。私は能ふ限り原書に近くした。 英譯者自身の報告の形にしたものを以て置換へてある個所が少くない。本書のブリルの英譯は が、ブリルの譯は原書よりも舊版であるせいか、ないか、とにかく大分省略されてゐる――・ pathologie des Alltagslebens"であるが、分り易いために、只今假りに御覽の如き名を用ゐた。私の就 いた原書は一九二四年第十版で、同時にブリル 本書は『フロ イド精神分析學全集の第三卷に相當する。 A. A. Brill の英譯(一九二二年、第九版)を参照した 原名は『日常生活の精神病理』,、Zur Psycho-實例

ころを見ると、それ以前に出たものに相違ない。 本書の 引用フランス文の翻譯並びに義解は友人中島祐神氏の教示に負 初版は何年に出たものか、只今のところ判明せぬが、 フランス、ハンガリーの諸國語に既に譯せられてゐる。只今日本譯が更に加へられたわけ 本書はロシア、 D ボーランド、 シア語譯が一九〇九年に出てゐると ふ。記して感謝の辭に代へる。 イギリス、 オラン 红"

譯者序文

である。

理に闘す

る項を開卷の諸章

一一置

いてゐるのは偶然でないと思ふ。

深くなりまさつたことを告白せざるを得 と云 フ ふ心理學者、 U イドの他の著書を讀んで未だ精神分析に服しなかつた者も、本書を讀むに及んで斷然改宗した 醫學者は少くない。私自身もこの書は始めより終りに讀み進むに從つて愈々興味の 820 フロイド が『精神分析入門』中に於いて目常生活の精神病

ためにも一言この事に觸れておくっ の日の到來した事を證明するものとして、併せて本譯書の完成と殆ど時期を等しくすると云ふ記念の 上に見えた。永年學界の反感と無視とに戰つて來た斯學鼻祖の前にも、やうやく一般の承認と推讚と 本譯稿殆ど成る頃(八月三十日)、フロイドはゲーテ賞を得たとのフランクフル ト發電報が各新聞紙

摩會日本支部設立交渉のため渡歐せられ多忙であつたため、筆者代つてこれを果したものである。讀 因みに本書は本全集の豫告に於いては矢部八重吉氏飜譯擔任の筈であつたが、 同氏 は國際精 神分析

昭和五年秋日

者これを諒承せられよ。

| FI |                | 第七章       |        |        | 第六章       | 第五章  | 第四章            | 第二章         | 第二章    | 第一章    | 譯者序文: |  |
|----|----------------|-----------|--------|--------|-----------|------|----------------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 次  | A 印象及び知識の忘却ニニー | 印象及び意圖の忘却 | B 書き損ひ | A 讀み損ひ | 讀み損ひと書き損ひ | 云ひ損ひ | 幼時記憶及び隱蔽記憶に就いて | 名稱の忘却と文句の忘却 | 外國語の忘却 | 固有名の忘却 |       |  |
|    | -              | 16        | -      | が、ナル   | ランプし      | E/14 |                | 14          |        |        |       |  |

H

| 一章 決定觀、偶然信仰と迷信、様々い見地 | 第十二章 |
|----------------------|------|
| 章 複合的行 6 損 O         | 第十一章 |
| 第十章 誤()              | 第十章  |
| - 症狀行爲と偶然行爲          | 第九章  |
| 行り損ひ                 | 第八章  |
| B 意圖の忘却              |      |

#### 日常生活の 精 神 分 析

今は

どうし 怪 て避 異が à, †: け 7 I uj Ç. 0 空 かっ 分 氣 6 n 滿 5

アウ z Į-第二等館五票



## 固有名の忘却

普通の数用以上に出でた説明を下すことが出來るとの結論に到達したのであ i, 繰返し、 して、私は、 -) 不觸 九八年中に私は それを出後點として議論を進めて行きたい れた場 記憶てふ精神機能にあり勝ちな、質際上重要ならぬこの出 合を精神分析して見たのである。さうして私自身の觀察した一つの含蓄ある質例 『忘却の精神的機制に就いて』二一小試論を發表した。 と思ふっ 私にこの 論文の中で、 薬事に對して、 私は弦にそれの 間有名の 腹忘 内容を れ

[M] (1) Monatschrift f. Psychiatrie.

對して、尤らしい理由 ことが屢々あるの ものであるとい かいなでの心理學者に、どうして我々は慥 ふだけで滿足してゐることであらう。 かと訊ねて見ると、彼は恐らく、固有名は他の如何なる記憶内容より を與へ るかも知れない。 併し彼はこの現象に對して何等深い決定要素を指示し に我々が知つ 或は彼は、固有名のこの てる る筈の 名を思ひ出 忘れら し得な 专志 72 場る れ場

第

ようとはしないであらう。

えるものであるから、その特殊さを観察してゐる内に、段々とこの度忘れの現象を徹底的に檢べて見 名を一 また間違つた回想もそこにあるのである。忘れた名を思ひ出さうと努める者は、違つた名を るやうになつたのである。その特殊さが明白に見えるといふ或る場合に於いては、忘却のみならず、 やばつて來るのである。忘れた名の想趣に導くべき過程が、云は、轉位せられてゐて、そのためにこ 私は度忘れの現象には或る特殊さがあつて、それは一般的ではないが、併し或る場合には明白に見 意識に齎し來る。この違つた名はその違つてゐる事は直ぐに分るが、併し非常に執拗に出し

0 やうな正しからぬ代償を摑むやうになるのである。

であると云ふのが、私の假定なのである。 ある)が、失ほれた名稱と直接關係があると假定するものである。で、首尾よくその關係を實證出來 さてこの轉位なるものは、 精神が出鱈目にするものではなくて、合法的な合理的な道程に從ふもの 換言すれば、私は、この代償名(代償名は二個以上の事も

て、名稱を忘れることの起源を開明して御覽に入れたいものである。

豪莊な『最後の審判』の壁畫を描いた巨匠の名を想起しようとして徒勞に終つたことがある。 私が一八九八年に分析しようと思つて選び出した實例の中には、 オル邦エトー (Orvieto) の寺院に 忘れら

ぐに成程さうだつたと知つた。このシニョレリからボッティチェルリ及びボルトラフィオへ轉位する原因 て斷乎と斥けたのである。その時或る第三者が正しい名を教へて吳れたので私は少しも躊躇 22 となつてゐる影響や聯想の道程を檢べて見ると、次のやうな結果になつた。 と云ふ他の二人の藝術家の名が出しやばつて來たが、 たシ ニョレリ (Signorelli) と云ふ名の代りに、ボッティチェリ(Botticelli) とボルトラフィオ(Boltraffic) 私の理性は即座にそれ等の名を誤 れるものとし は ずに直

とい 0) ダ こと」思はれないし、 ものであるし、また他の代償名たるボルトラフィオは、その名の 私にとつては、 ふことにも發見せられないし、またこの言葉の有つ心理的關係の特質にも發見せられないので ル (一) このシニョレ 一停車場へ馬車を驅つてゐた。恰度私達の會話はやがてイタリーの旅行の事になつて行つたが、私 マチヤ(Dalmatia)のラグーサ(Raguea)から來た一族行者と一緒に、ヘルツ\*ゴヴィナ(Horzegovina) くらか親しみが優つてゐるほどなのである。この名を忘れるやうになつた事 ふこと以外には殆ど私は何も知らなかつたのであ この忘れられた名は代償名の一つである またこの事情だけではこれ以上、何とも説明の下しようがないのであ リなる名前が記憶されてゐない理由は、この言葉そのものに親しみがないとい るから、これよりは寧ろシニ ボッティチェリと殆ど同じ程度に親しみの深 所有者がミラノ派に屬した人であつた 清情も。 3 V 私に IJ 0) 方 は大した が却

第一章

固有名の忘却

は連れに向 つてオ リレ 并工 トーに行つたかどうか、そしてそこで……の手になる有名な壁蓋を見たか

どうかと訊ねたのであ

出來なかつたのである。從つてこの忘却は、その前に論じられてゐた事柄のために新に割込んで來た れに訳 題目が漂亮されたものであると分つた。簡單に云へば、私がオルヂエトーに行つたかなどと旅の道連 得ず彼等に患者はもう助からないと知らせると、彼等トルコ人は答べるのである。『先生、(Horr) 何 が醫者には絕大な信頼を示し、運命には全然柔順であると云ふことを述べてゐたのであつた。 L も申し上げることはございません。もし助けられるものならば先生はお助け下さるのでせうから。よ 1 (二) この名を忘れたことは、この會話の直前に話してゐた題目を、私が再び思ひ起すまでは説明 あつてるたのである。 わかつて居ります。これ等の文章の中だけにでも、 ラフィオの三語間に、一聯の聯想として挿入され得べきボスニア、 12 る前に、我々はボスニヤ(Bosnie)やヘルツェゴヴィナに住んでゐるトルコ人の習慣に就 私はトルコ人の間で醫者を開業してゐた同僚から聞いた話を、 我々は、シニコレリ、ボッティチェルリ及ボ ~ ル ツェゴヴィナ及先生(Italine ち 1 北むを ル コ人

Un ふ言語や名稱を發見することが出來るのである。 私はボスニアに於けるトルコ人の習慣その他に闘する者への流れのために、

次の考へが提阅

C, 度いと思つた事を想ひ起すのである。これ等のトルコ人は他の何事にも勝して性的快樂に價値 されたのだと思ふ。何故ならば、私はそい考への流れが終る前に、自分の注意をその流れから引き退 御座いませんよ。」 てるて、性的障害に際質すると全然絶堅に陥り、それが、彼等の生命を失ふ危険に瀕して示す諦めと せたからである。つまり、私は、自分の記憶中にある、最初の話と隣り合つてゐる第二の だつて先生さうぢやございませんか、そいつが止んでしまへば、人生なんてもう何も面 な對照をなすのである。私の同僚の取扱つた患者の一人が彼に次のやうに云つたことがある。 を語り

『死と性』てふ題目と結びついたらうと思ばれる思想の績言から自分の注意をそらせもしたのである。 るかの族行に際して、自分の意識的追憶に立戻つて來なかつたのをよく知つてゐる。併しながら。ト を瞠したのであつた。私はこの悲惨な出來事と、これに關する總ての事柄が、ヘルッ。ゴヴィナに於け の餘波をまだ留めてゐたのである。自分が非常に骨を折つた或る患者が、不治の性的障害のために命 その時の私は、二三週前トラフ\*イ(Tratoi)にほんの響くの間逗留してゐた際に受取つた、あ な事を語るのは差極へたのである。しかし、私はやはり食話を續けて行つた。で、私は自分の心の中で 私は初對面の人との話に、そのやうなデリケートな問題に觸れ度くなかつたので、このやうな特異 る通知

すこの回想が活動してゐたことを假定せざるを得ざらしめるのである。 ラフォイとボ シレ トラフィオとの 2間の一致は、當時私が自分の注意をいろく 廻らせやうとしたにも拘ら

してゐる思考を自分の意識から除外するやうな影響を後に私に及ぼしたものであり、更にトラフィイ て、それ等が私の各思考(トルコ人の習慣などに闘する)の交渉を妨害し、またこれ等の動機 の過程の中に或る動機の影響を認めないわけには行かないのである。そこにはさまべくな動機 めに、私の選擇行為はその目的を誤って、自分の意志に反して前者を忘れたが、而も自分のつもりで てゐたのである。然しこの別の思考が、その思考自體と巨匠の名との間に聯想的闘騎 のだ。或る事を抑壓したのだ。確に私は、 に於ける出來專に關した報知へと私を導いて行つたのである。——即ち、私は或る專を忘れたかつた 出來ないと云ふことは他の內容で現れてゐる。この記憶するのが厭だといふことゝ,記憶出來な 名稱は最早このやうな解説が無かつた頃ほど完全には是認されないで、私に(安協の形式に従って) 云ふことゝが、もし同一な内容に關してゐるならば、問題は明らかに一層單純であらう。二つの代償 は後者を忘れ度かつたのである。この思想すのが脈だといふことは、一つの内容に反いて進み、記憶 四 私には最早、シニョレリと云ふ名を忘れたことを、偶然な出來事とは考へられない。 オルガエトーの耳匠の名とは別の或る事を忘れ度いと思っ を作り上げたた 私はこ に闘聯 があつ

ものであるが、これに依つて以上の諸臘想を闘示しようと試みるものである。 **イ等の名稱をも含む)との間に出來た聯想の性質はまた不思議なものである。一八九八年に羨妻した** 忘れやうとする自分の目的が、完全に成功もしなかつたしまた失策りもしなかつたのを示すのである。 記憶したいと思つてゐたこと、同じ程度に、忘れ度いと願つてゐたことを思問させ、且つ或る事柄を (Ti. 忘却した名稱と抑壓された主題 (死と性忿等、 またボスニア、 ヘルツェ 7. ヴィ ナ及びトラフォ



2 3 リといふ名は、かくして二個の部分に分たれてしまつた。一方の綴音(alli)は、代償の

35

章

四有名の忘却

判じ繪となさるべき文章を、影像に書いたやうに取り扱はれてゐる。このやうに、 つに於いて變化されずに戻つて來たのである。然るに他方の二綴菩は、Signor (sir, Hour)を譯すこと 間には、何等の關係もなさ」うに見えるのである。 名稱の代りに代償名稱となった全過程に関しては、意識は何等の知るところもないのである。 するやうな風に、 味や聽覺の限界に頓着なく、同じ聯想 思出さうとした時にはその抑壓のために失はれてしまつたのである。それの代償は一つの轉位が、意 によって、抑壓された問題中に含まれてゐる名稱に對して多くのさまぐくな關係を贏得たのであるが、 たところでは、シニョレリと云ふ名稱心含んでゐる主題と、それにすぐ先行する抑壓された主題との 構成されたの 10000 それ故これ等の名稱は、 ――一へルツェゴヴィナとボスニアー――に伴うて生じた事を示唆 この 過程に於ては、 シ 恰で形を變へて 3 V 17 一見し と云ふ

場合にだけ一つの動機を耐加し、かくして錯誤記憶の機制を阐明して來たのであ 配列に荒々の場合に於いてもまた、抑壓された要素が尋ねる名稱を聯想的に引張り出して來たり、 ておくの 右のやうな解説は、 る種の関係や配列の中にそれを覚 徐計なことではあるまい。長 記憶い再現及び忘却に関して他の心理學者達に依つて優定されてゐる條件 13 ってゐるのであるが 川名稱忘却 原因と認めら と建 れて來た素内に、我 清するものでないことを述べ 700 彼等の 々は或る

これが 豪も差支へないものであるが)成就するものであ (1) からである。 る。何故ならば、禁患された要素は絶えず何等かの他の方法で自己を主張しようと心組んでゐるが、 名稱か己れと共に抑靡してしまふことの出來るためには、緊要缺くべからざるものである。恐らく 寡は、思ひ出すのにもつと差支へのない他の名稱であつたらば趣らなかつたのであらうと思はれ 成功するのは、 他の場合に於ては、この禁壓は、 たべ適當な條件に遭遇する場合だけであるといふことが全くありさうなことだ 機能の障害なしに、若しくは症状なしに(と云つても

名稱忘却並びに誤れる追想の條件を撮要すると次のやうになる。

- (2) 直前に趋つた禁壓の過程、及び(1) その名を忘却する或る種の配列(性質)
- 3 當該名稱と豫め抑壓された要素との間に外的聯想を確立し得っこと。

かどうか、或は、要するに二つの主題間の一層緊密な關係が必然的に要求されないかどうかと云ふこ 的聯想が、禁熊された要素をして所期の名稱の想起を妨けしめるやうな適當な條件を實際に供し得る その必要があると、多くの場合にこの條件を生ぜしめる傾向を有してゐるからである。 この最後の條件が過度に重要視されることは恐らくないであらう。 何故と云 50 聯想は 然しか」る外

固有名の忘却

且つ全然異つた内容の一時的な合致を満足なものとして考へるやうになるかもしれない。 完全に考売して見ると、二個の要素(抑壓されたものと新しい外的聯想によつてゐるものと) の外に內容的關係を有してゐることが愈々屢々分つて來るのである。さうしてこのことは、シニョ 自ら別 の、一層立ち入つた問題なのである。皮層な考へでは、我々は後の方の要求 を拒否し、

べきか、 1) 追想を伴つてゐる名稱の忘却は、 ものであると主張しな 私は、 る いつでもそれを打に示したやうに、 發的に浮上つて來ないやうな他の場合では、注意を集中することで彼等を表面に引き出すことが出來 るの の質例に於いてもまた證明し得られるのであ 3 \_ 私は更に我等の分析の典型的な性質のために、また他の觀點をも舉じて は 3 一正しくないと信じてゐる。これ等の代償名稱は自發的に題る場合が澤山 或はまた單純なものとして説明すべきかに懸つてゐることは勿論である。で、今や、 v 1) る追想を伴ふ名稱忘却の場合と、不正確な代賞名稱が出しやばつて來な の質例を分析して知り得たことの價値は、我々がこの場合を典型的 いわけに行かない。私が自分の心内にこのやうな現象を觀察した時には、殆ど 3 抑靡に依つて發動されたものとして説明することが出來たのであ ニョレリの質例に於て實證したのと同一な過程に異常に屡々從ふ おかなければならない。 こか な過程として説明す おが、 い場合とを展別す れ等が自 誤 32

なるのであ

30

發動され 時と、 志即 に風 純 あ であ 750 方法 して居 -る 私は後者が一 -1.77 t-1 -6 な間 他の忘 それ故、 行は 6 えし 場合 る それ 72 卽 を示す 13 却。 3 場 [11] 誤 個 ち、 もあると言つて置くならば、 合 機制 れる追 ----要素 游 (種類) 12 あることも疑 想を 13 (方) るう 注 2 件はな 所 に属すると断言するやうな目 T. ---個 する rifi W. 3 V 1) 势 4-い名稱忘却の 四子が代償名稱を意識に持ち來たすに一つの なないつ 的 質例 聯 あ 想 に於け 司 () 我 Tx. 形 なが名称の單純な忘却以外に、 々はこの 非常 成す 第二は精 ろ機制に相當して<br />
るる、 る多少 1-多くの場合は、 の消息を十分注意深 神 村 しない。 便 料に粘着してゐる內 利となつてゐる 勿論、 代徵名稱 併し年ら なほ抑壓によって、 名稱 く表現することに 形 役日 た 的 成 私 を件 決定要 13 を演じる が適に單 ·ś. 名稱 外た 111 一素で

る

引き出してみ

るとそ

れ等は、

抑

1112

れた要素と失は

れた名稱とに對して、自發的

に競生して來た

第一章 固有名の忘却

#### 第二章

# 外國語の忘却

は價値 外國 渡つてゐる。實際、我々自身の 川 我 何から來た言葉 ---なの | 語葉に對する我々の統制の不規則さとなつて出て來る。或る一聯の場合に於い から來た言葉に就いては全然趣を異にしてゐる。 3 あ 自國 る特徴を行するものである。で、その分析の報告をする前に、この短い掃話の一伍 ル りの 語の普通 一管例で開明されたものと同じ機制に從つてゐる。これの實證として、 (名詞ではないが)の忘却に闘する分析を一つだけ報告しておかう。 併しこの 語彙は、 一般的狀態や疲勞の程度 常態な機能の限界内では、忘却されることはないと思はれるが、外 この種の言葉を忘 の如何に依つて、 72 機能障害の る傾向は、 ては、 最初 總ての 私はラテ この 一什を十 詞に行 计划 分析 は

私はその人が私の著書の二二を読んでゐるのを、直ぐに知つた。 去年の夏、 私が休暇で旅行をしてゐる際に、 私は大學時代の者い知己と舊交を認めたのであつ 我々は話の中でーーどうした次第か

分明

かにしておくことを許さ

えん

たいい

うと試みたからである。 用句を終りまで云ふことが出來す、次のやうに言葉を置換へることに依つて彼の記憶中の答隣 ある。『結んだ』と云ふよりは『結ばうと思つた』と私は云ふべきであつた。何故ならば、 の情熱的な、感情亢まつた演説を、ブーチル Virgil の有名な詩句を以て結んだ。それは Fixoriaro…… 云々の詩句で、その中で不幸なディドー Dido はエネアス てあるといふ事實を、才能を伸し欲望を満すことの阻止されてゐる事實を、嘆いたのである。 らであつたかは今では記憶してゐないが―――義々二人が騙してゐる種族(こ)の社會的地位に言ひ及 彼は弱氣ある青年であ るから、 彼い時代が、 彼の 口吻に依ると、不具になるやうに運 Achera に對する復讐を子孫に托するので 彼はその引 づけ を置 彼はそ 6 h 5

"Exoriar (e) ex nostria ossibus ultor!"

です。間違ひなく云ふとどうなんでせう?」 小馬鹿にしたやうな顔をしないで、私に教へて下さい。この詩句の中に何慮か忘れたところがあ 青年はとうとう不機嫌になつて云つた。『どうぞ、私が困つてゐるのを痛快がつてゐるやうな、 人を るのの

第二章 外問語の忘却

『よう御座います、お教へしませう』と私は答へて、その詩句を正しく引用した。

"Exoria (e) aliquis nostris ex ossibus ultor!"

は理由がなくはないと主張してゐられるやうですが、私がこの不定代名詞の aliquis を忘れるやうに 『こんな言葉を忘れるなんて、あんまり馬鹿げてゐる』と彼は云つた。『さう云へば、貴方は忘却に

なつたのはどうした次第でせうか。何とか承りたいものですね。」

來る一切の事を、何の批評も加へずに、あけすけに貴方は云つて畏れなくてはいけませんよ。」『O おやすいことですが、併しその忘れた言葉に、別に特殊の意圖なく注意を集注した後に、心に浮び 私は自分の蒐集を殖したいと思つてゐたので、喜んでこの挑戰を受け容れ、さうして云つた。『それ

フロイドはユダヤ人である。(譯者)

これが匿れた觀念を意識に齎し來る普通の方法である。『夢の註釋』參照。

『承知しました。妙な考へが浮んで、この言葉を次のやうに分ちます。 a と liquis とにです。』

「それはどう云ふわけです?」

四

「分りません。」

『それに就いて何か他に思ひ當ることはありませんか?』

『考へはかう進んで行きます。 Religuies (遺物)——Liquidation(清算)—— Flürsigkeit(流動性)——

『それで何か意味が思ひ當りますか?』

いしえ、いくらやつても……。」

『まア、やつて御覧なさい。』

品を私は二年前にトリ 引私はトリエ ントの 工 シモンのことを考へますよ」と彼は皮肉な笑ひ方をしながら云つた。『彼の記念 ントの教會堂で見たのでした。 私はユダヤ人に對して再び加へら れた迫 害の

ことを思ひます。このやうな所謂犧牲の中に救世主の、云はじ、再來を、復活を見るクライン

ウ

Kleinpaul の書を思ひます。」

『この思ひ當りは、費君がラテンの言葉を忘れた前に我々の論じてゐた題目と全然無關係ではない

のです。」

『仰言る通りです。 私は近頃讀んだイタリーの雜誌の中の或る論文を思ひ出します。その題は

アウグスティヌスは女の事を何と云つたか」と云ふのであつたと思ひます。こんな話はどうでせう?』

私は何とも云はなかつた。

一今の題目とは慥に何の關係もありませんが、或ることを私は思ひます。」

『いや、そんな批評めいたことは一切抜きにしてね――』

た。まるで大きな肉食鳥のやうな風でした。彼の名は、云つた方がよければ云ひますが、べ 『さうだく〉。私は先週旅行してゐた時に遭つた立派な老紳士を思ひ出します。大分變つた人でし ネディク

トと云ふのです。」

ネ ディクトですね。オリギネスと云ふ教父もあつたと思ひますよ。そればかりでなく、この内三つま 『おやく、、大居患者や数父たちが揃ひましたね。聖シモン、聖アウグスティヌス、それから聖べ

でが、クラインパウルの中のパウルのやうに、聖名ですね。」

『今、私には聖ヤヌアリウスと彼の血の奇蹟が思はれて來ました。 思想は機械的にどんく進

んで行つてるますよ。」

「鳥渡、待つて下さい。 聖ヤヌアリウスと聖アウグスティヌスとは暦に多少関係がありますね。あ

の血の奇蹟の事を私に想ひ出させてくれませんか?」

方を指し示し、奇蹟は間もなく起るであらうとの彼の希望を述べた。ところが果してその奇蹟は起き が、遠ひますか――その總大將は僧正を脇に呼んで、非常に大袈裟な様子で、外に並んでゐる兵士の すが、準常に定需するのです。その時の總大將――たしかガリバルディ Garibaldi であつたと思ひます たのです。……」 の事を大いに考へ、この流動が少しでも遅れると、例へばフランスの占領のあつた時の如きがさうで えす。それに或る寄蹟に依つて、一定の祭田には再び流動するやうになるのです。人々はこの奇蹟 『あの事が御春知ないですか? 空ヤスメリウスの血はナポリの教育の内に、鍵の中に保育してあ

「で、それからどうしましたか? どうしてさう躊躇してゐるのです?」

とにかくお話しするだけの関係もないし、必要もないと私は思ふのです。」 『實は、或る事が私に<br />
趣つたのですがね。<br />
併しそれはお話しするにはめんまり<br />
立入つた事でしてね。

來ません。併し强ふる事が出來ないとなると、費君はどうして "aliquis" と云ふ語を忘れたかを私に訊 くことも出來ませんよ。」 「關係のあるなしは私の方の問題です。勿論、私は貴書に不快なことを話すやうに强ふることは出

『本當ですか? さう信じてゐられますか? さう、私は突然、或る婦人の事を思ひ出しました。

外國語の忘却

その婦人からは容易に便りを得ることは出來るのですが、それは我々二人には非常に不快な便りであ

らうと思ひます。こ

『その婦人の月のものがないと云ふのですか?』

『どうしてそんなことが分ります?』

ことでせう。それからその言蹟をどうしても想きさせなければ已まぬと云ふ、明かな威嚇でせう。…… さうでせう、唇の聖者たちでせう。一定の目に血が流れ出すことでせう。それが起きないと亢奮する それは別にむつかしくはない。 貴君は聖ヤヌアリワ ス の奇蹟の話をその婦人の月經の事に、巧みに暗示してゐましたよ。』 。貴君はその準備を、大分前から私に與へてゐたから……。だつて

つたのは、さう云ふ熱心な期待があつたゝめだと本當に仰言るのですか?」 『それは私の全く氣の付かぬ事でした。で、貴方は私がその 'aliquis' と云ふ言葉が思ひ出し得なか

モ して御覽なさい。 ~それは疑ふまでもないことだと私は思ひます。 豊君が の事もこれに關係させますかね。」 たれ かじ Reliquien (最物)、Liquidation (清算)、Flüssigkeit (流動性) と聯想したことを思ひ でれ から ま一つ貴君が遺物の事から著へついた、あの子供ながらに殉教した聖シ a-liquis と分けたのを思ひ出して御覽な

2 とらないで下さると有難いですな。併し白肽しますが、その婦人と云ふのはイタリー人で、 『どうぞもう止して下さい。私が本當にさう云ふ考へを抱いたにしても、それをあんまり大袈裟に 緒にナポリに遊んだのです。併しこれは總工偶然の符合ではないでせうか?」

任せしますが、併しこれと似たやうな場合を分析して見ると、 !に導かれて行くと云ふことだけは云つておきますよ。こ 『これ等の總ての事を偶然の符合で説明出來ると貴君がお考へになるなら、 總てかう云ふ驚くべき「偶然の符合」 それは貴君の判断にお

3 0 この一小分析は幾多の人々の注意を牽き、盛んな議論を招いた。 達したのである。(醫學に於ける訓練なき思想とその克服、ベルリン・一九一九年)。 一議に思へるのは、人々が心理上に實らしさを持つた科學を信じ馴れてゐないためであるとの結論に到 分析に幾十の論難せられざる醫學上の『認識』よりも實らしさの價値があり、またこれが人々に不思 この分析に依って、精神分析的註釋の信じ得べきことを數學的に把握しようと試みた。さうしてこの プロイラー H

7= 私がこの族の伴侶のお蔭で得たところのこの一小分析を尊重する理由は、 私がこ」に戦 この場合に於いては、 めた日常生活の 私は他の場合では不可能であらうやうな源泉から場すことが出 精神機能の攪餓の質例は、 私自身の觀察から探らなけ 澤山 にあ るのである。 れば 來たから

常二章

外國語の忘却

なさないとの命題を確認するからである。こ

つたのである。私は自分の取扱つた神經症患者から得た遙かに豐富な材料は避けようと試みるもので 他の點に於いても重要である。 あ を受けたくないからである。であるから、神經症には終のない人が、そのやうな試験のための對象と 示し、叉かくて前に私の擧けた命題、即ち正しからざる代償記憶の顯れる顯れないは本質的の差違を して己れを提供してくれることは、私の目的 3 何となれば、私はそれ等は單に神経症の結果であり顯現であるに過ぎないではな と云 ふのは、代償的記憶の生じないところの語忘却の場合をそれは明 のためには特別の價値があるのである。この分析はまた いかとの反對

【話】(一) なほ仔細に觀察して見ると、『シニョウレルリ』の分析と aliquis か代償 る限りに於いては、反對のあることが分る。 云ふ語が可成り脚段に執拗にのさばつて來たと云つた。なほ糟疑的であつた彼は、これは詩句の最初 ab ossibus(多分 a-liquis の離れた部分であらう)としようかと思つたが、後には してゐるやうである。 にと為が云つたら、彼は Exerxismus (態度度)と云ふ語を無げた。そこで私は、この慧旭に於ける の語であると云ふ準宜のためらしいと附け加へた。伴し、exoriare からの聯想に注意を集めるやう か思ひ當りはしなかつたかと訳いたに對して、彼は始めの内には ab を詩句に入れて nostris 私が後にわが同伴者に、彼がその忘れた語を想記しようと努めてゐた時に、 後の場合に於いてもまた、この忘却には代償活成が時代 の分析との間には、代償記憶に履す exoriare

ころが家の番號は、如何にも皮肉に、特別に明瞭に置えてゐるのだ。一體私は數の製態には不斷 所の町に於ける不快な往訪に圍聯した街の名と番地とを忘れてしまつて、何とも仕様がなかつた。 に困難する方であるのに……。 てゐたのである。また、一八九八年の私の畜文中に報せられてゐる別の場合に於いては、私に或る他 の壁霊の、更にまたおる鎧の一隅にある彼自身の像の、少くとも平常よりは明瞭な親伝的記憶を浮べ で、シニョウレルリの何に於いては、電家の名前は私に思ひ出せないのに、その間中、私は彼の全部 であると云ふことは、あり得べきことに思べる。この代償轉成はまた、正しからざる代償着が現れな とけい、 い場合に於いてさへも、忘期やられたものに近似した一要素の助勢となつて存在することもありう。 に依つて原動せられた自意的忘却の不斷の――的もまたた。特色的の、併し人を譲らせ場い――微談 聖者に行切から、ことでは言うが、間て來たのは、多分≌類に依つてざあらう。係しこのでうな細いこ exoriare の均少し、事實上でのでうな代債権長の積値かあったと考べることが出来るのである。議 別に何の情能を言く必要もない。さて、何等かの種類の代質記憶の現れると云ふことは、脚膝

たが、 ころの に於いては、名前の想起の 併し記言語 件しその内容はシニョレルリてふ名前を包含してゐる新題目と何等判然たる關係を持たないと その 外國語の志却 思想の流れの後に残した效果のためである。抑壓せられたものと忘れられた名前を含む の實例の主要價値は、シニョレ 妨けられたのは、或る思想の流れがその少し前に起つて、さうして遮られ ルリの場合との今一つの區別點に存する。 後者の方の例

をも認めることは出來ないのである。

題目との間には、そこに一時的の接觸關係が生じただけであつて、かゝる關係の生じたのは兩者が外 的聯想に依つて結合を構成し得んがためである。こ また aliquis の例に於いては、その直 思想を占有し、やがて攪亂者として反響し來るやうな、さう云ふ獨立的な被抑壓題目の何等の名殘り 想起の攪亂は、この場合は、觸れられた題目の内部から生じ來 前に意識的

謎 シニョレルリの場合に於いて、二つの思想の流れの間に、內的結合が缺けてゐたとは十分に納得出來 ないのである。死と性生活とに就いての題目に闘する被抑懸思想を注意深く辿つて行くと、吸々はオ ル 半 エトーの壁芸のことに近い関係のある一概念に逢着するのである。

引用句中に表はされた願望觀念に對する矛盾となつて無意識的に起きて來たのであ

なすべきことを譲言したのである。かくて彼は後代に對する願室を表白した。その瞬間に於いて彼に 剣奪せられてゐる事を嘆じ、さらしてデュドー ならねとの報導を具今受取つたとしたら、 てゐるか。 その起源は次のやうな風に説明しなければならない。――話者は現代の自分の同族者がその權利を 一つの矛盾した思想が浮んで來たのである。『實際、 それは本當ではない。現に、 もしお前が知つてるる或る方面からお前が後代を お前は如何に惨めな有様になるか! のやうに彼は、 お前は後代に對してこれほど多くの願 新時代者がその限制者に對して復讐を いや、お前は後代な 期待せねば 望を抱い

第二章 外國語の忘却

ある。 解し易くなるだらうと思ふ。 なつたのである。 の第二の機制を せられた源泉から養し來り、注意の韓向をなさしめるやうな思想から出て來てゐることから結果して 無理なやり方で發して來るのであ 盾は。 どか期待してはるないのだ。期待してゐるとすれば、 を構成することに依つて、数力点幾して來る。 丁度シ 名稱忘却の二つの見本の ---7 200 即ち、 V ル りの例に於ける如く、 抑靡から發し來る內的矛盾に依つて思想が攪亂せられることを、 を進めて行くうちに、 100 相違と的的関係とに就いては、これだけにしておく。 シニ =3 v 親公長芸の かう云つた理象に幾度も遭遇するであらうが、 ルリ(の) 併しこの場合は、 これはお前 例との第二の本質的な一致は、 一つとか 不自然な聯想の迂路に依つて非常に の復讐のためにするのだ。この 周原学の一 要素との その 吾人は忘却 知るやうに 矛盾が抑壓 二外的 殷 点即 聯

## 第三章

## 名標の忘却で文句の忘却

かと云ふ事を問題にするやうになる。暗記してゐる法則や詩が、費く經てば變化したり間が救けたり をして見ると、我々は一體自闢語の文章を忘れる場合には、全然別の説明を要するものであるかどう 覺え込んだ事物の何れにも等しく及ぶものではなく、或る一定の部分をそこから拾ひ出すやうである して不完全にしか思ひ出せなくても誰だつて驚きはしない事は確である。更に、この忘却は、一緒に 私はどの詩に誰いて試験をして見ようと思ふのかと訊いたところ、彼は「コリントの花嫁』。Die Braut と多分似たやうな風のもので、これはまた同時に研究の野線となるものであらうと云ひ出した。で、 外園語からの文章の一部を忘却する現象に競いて、さまらくな経験を遠べて來たが、さう云ふ經驗 成る岩 、この種の誤つた想起の例を分析的に吟味して見ることは、歌々の努力に償することであらう。 い同僚が私と對議中に、母国語に於ける詩の忘却は外国語の文中に於ける個々の要素の忘却

You Kerinth"を擇んだ。こ

第三章 名称の忘却と文句の思い

~ これはゲーラの軟に関いの性行い、、人として名間いものでしる。前の館を話しておく方がこの場合の分 は気の ある。彼玄は自分が既に僧院に送られた身であるといふが、青年は主んな言葉に耳傾けようともしな に概要になく、神々はこの静かな家を見捨てく去り、たどことに徐禁せらるとものは大上なる唯一神 青年に彼女を譴まらせ、担待のて、酒肴を指してこゝにケレス、バックスの神々の賜物ありて御身ま と十字架上の一人のみと。青年はこれ等の言葉の意味を解せず、たゞ彼女を已れの花綵とみるのみで たアモール神を齎し架りしに非ずやとて、彼女を己れの側に坐せしむ。彼女は併し云ふ、彼女には既 ドを結んだ少女である。彼女は青年を記めて、驚いて白い手を擧げた。彼女は逃げ出さうとしたが、 たものがある。

鳥を採ってすいして見ると、
面紗を被り白衣を身につけ、類のあたりに黒と金のバン は蓋物を脱がずに症との上に信じばつた。うとくしてゐると、突然腫が聞いて後の室に這入つて來 **考緒はコリントへ溢いた。着いた自は存も他に遅かつた。家自の者をは無知まつてあたが、併し晩餐** 質とは歴々悪しき差草のやうに釣りとられるものである。ここんな變化が起きてあよっとも知らずに、 つて後、彼女の方の一家はキリスト教に歌宗した。ところが『新たに信仰の芽が薦え出でると、變と からコリントへと行く。二人の關係に後と彼女との関方の雨利が取気めたものである。その約束のあ 行目等の理想に何何にあるから特に倫皇に云ひ添へておく。——

東る青年が許疑に食ふためにアテナ さし出すパンや受取らうとはしなかつた。彼女は青年に金の鎖を與べ、その代々に被 後申の時は打つて彼女は安心したやうに見えた。彼女は斉白の居に紫色の清を飲んだが、青年 空へ選ばれて、後は絹して放っておかれた。岩清に接れてゐたらで、別に食慾はなかつた。彼 HI 髪のいま

----

構き出すことは不可能である。生と死との合一とでも云ふべきか、縁の上に建てられた婚神の祭壇と 年の唇から熱心に熱をとつた。二人は五に相手の内にのみ存在を意識した。俳しこの吸血の花嫁は愛 たものにもせよ、愛が彼女を熱くせざれば日まぬことを信じてゐた。愛は兩人を近付けた。彼女は青 きを受取つた。彼女は青年に自分は氷のやうに冷いと云ふが、青年はよしんば彼女が墓穴から出て來 も云ふべきか。そこへ母親が現れる。母娘は青年の空に囃きや接吻の管を聞き、自家の奴隷女が行つ に依つて温められても、彼女の胸に心臓は高鳴ることはなかつた。この怪しき情慾の不思議な場景を 場にお遣りになったよけで澤山ではないですか?』と彼女は難ずる。併し嘉場に彼女を止めておくこ - 娘は影のやうに立上つて母親がこれ等の邪菌をするのを嫌ずるのであつた。『お母さんは 妻を早く墓 てあるものと思つて憤ゅに消ちて青年の窒に行くと、そこにゐるのは、あらら事か自分の娘である。 あつた。……これで鎖と頭髪とを若き二人が変換することは、そこに性的象徴の意味があるやうに思 |茶屋の装車をしつらへしあ、棺を開いて獲と彼女とを共に焼き、神々の許に急ぎ行かうと願つたので 日、彼は生自となるであらう。彼は己れの青春をも一度掘の中に衆めねばならぬ。彼女は母に乞ふて ことは出來なかつた。彼女は弱つて來た。彼女は己れの鎖を彼に集へ、彼の頭髮を収取つてゐる。明 とは出來なかつた。僧侣の聖歌、説福は彼女の上に何の力をも及ぼしはしなかつた。大地は夔を殺す **普適の事であつて見れば、そこに生する頭髮が何を意味するかは自明の事であらう。(譯者)** ふ。サラムボウの金の鎖を駆び出したどけでも大きた暗示とならう。頭が男性器の象徴であることは

これは彼の愛誦の詩で、少くとも各節とに暗誦してゐると信じてゐるものである。ところが想趣し

違ひもなく想起出來た。第二節の第一行以下で、その同僚は哲く著へてゐたが、やがて語を進めて次 始めからして、彼は抑々果れた不正確や皇露したのである。ヨコリントからアテネへと引寄せられてし かは、疑ふまでもないことではないかと。第一節だけはやがて満足に、或は少くともあまり呆れた間 のやうに暗誦した。 に笑ひながら云つた。『コリントの花嫁』と云ふ詩の表題から見ても、その若者がどちらの道をとつた ち引寄せられて」。Nach Korinthus von Athen (texogen, でしたかな 』私も暫時、躊躇してゐたが、途 Non Korinthus mach Athen gozogen, でしたかな、」と彼は訊いた。 『それとも「コリントへアテネか

Aber wird er auch willkommen scheinen, Tetzt, wo jeder Tag was Neues bringt?

Denn er ist noch Heide mit den Seinen

Und sie sind Christen und — getauft.

かつたので、 何か違つたところがあると云ふことに一致した。併しその違つたところを正すことが残々には出来な 私は既に前からをかしいと思つて聽いてゐたが、この最後の行の終つた後には、我々二人はこ人に 自分等は書庫に急いで、ゲーテの詩集を繙いて見たところ、驚いたことにはこの節の第

第三章

名稱の忘却と文句の忘り

八

その代りに置かれてゐた。本常はかうであつた。 二行は金然語音が違つてゐた。本音の語音は云は、同僚の記憶から投け出されて、一見無緣のものが

Aber wird er auch willkommen scheinen

Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft?

(併し彼もまた喜ばしけに輝くであらうか、

彼がその恩惠を高く(自力で)購うたのでないのに?)

(キリス はをかしいのである。 "orkauft"(購ふ)は "gestants"(洗膿を受ける)と韻か合つてゐる、それに Fieide (異教徒)、Christen ト教徒)、Gebauti などの觀念群座が、原文想趣に際してあまり促進されてなかつたのが、私に

かり落してしょったことは何とか説明国本ますか。また貴君はどう云ふ關係でさう云ふ代償が這入つ て來たか見當かつきますかと。 私は同僚に訊いたのである。遺書はそれほどよく暗誦してゐる鶯の詩の中でその行をそんなにすつ

が――。 [Jetzt, we joder The was nouse bring! (毎日新たな消息のある今となつて)と云ふ行が出て その説明をすることは出来たのである、いさしかそれをするのはうれしくないやうではあつた すっ 12 れ以上お話申上げることは出來ませんが、併し今は話はまとまりさうなんですけれども、それでも私 の事情が非常によくなつたので、も一度縹浜さうと思つてゐる或る求婚の事に關係、 ふ行は、私には明かに愉快でなかつたのです。それは最初の時には駄目になつたが、具个私 てゐます。,Wonn or tener night die (invest erkauft (彼は高くその恩惠を購つ 併しどうしてそんな言葉がこのやうなところへ這人つて來たでせう? 私には ません。その霊務が大いに盛んなので、御存知の通り、私に具今のところ非常に満足してゐるのです。 來たのは、私に分つてゐます。私はこれ等い言葉を少し前に、私の些務に關係して用ゐたに相違あり 一種(0) - 勘定が當時に(今でもさうですが)事件を決定したことを思ひ出すの が、確にいやなので たのでな 或る一つの関係が分つ があるのです。こ いのに

係とを『コリントの花嫁』の本文中に混入するやうになつたのでせうか? る必要が私にはなかつた。併し私はなほ進んで訊いた。ところで貴君はどうして貴君自身と貴君の關 は十分にあの事を説明するものであると私には考へられた。またそれ以上細々した事情 を知

愛と真とは屢々悪しき雑草のやうに の事が崩え出ると

第三章 名唇の志却と文句の忘却

毟りとられるものである。」

"Keimt ein Glaube neu

wird oft Lieb' und Treu

wie ein böses Unkraut ausgerauft"

と云ふ意味の宗教的信仰の差別があの詩の中に出てゐるが、貴君の場合に於いてもさう云ふ差別が、

多分存してゐるのではないですか?

事が明白になり、今まで彼自身にも確かに分つてゐなかつた事を、答へとして私に述べる事が出來る やうになつたのには、驚いた吹第であつた。彼は悩ましけな、さうしてまた不機嫌な眼付で私を眺め つく、この詩のずつと後の方の個所を口ずさんだ。一 私は正當に考へ付いたのではなかつたが、併し私の質問は觸星を指したらしく、彼には忽ち一切の

Sich sie an genau!

Morgen ist sie grau

彼女をよく見よ

明日になれば彼女は老いてしまふのだ。

話 回復はこの詩のこの美しい個所が、その語音に於いても、その質用に於いても、いさくか穏へてゐる のである。静中に出て深る怪しの少女は、この花婿に向ってから云ふのであつた。――

Meine Kette hab' ich dir gegeben:

Deine Locke nehm' ich mit mir fort.

Sieh sie an genau!

Morgen bist du grau,

Und nur braun erscheinst du wieder dort.

(姿い鎖は貴方に差上げました、

費方のお髪の毛は妾が頂いておきます。

よくそれを御覧なさい

でうして<br />
無くなつて<br />
再び現れ出るのです。<br />
明日になれば<br />
貴方は老いて<br />
しまふのです。

膨かな、 憶の大した事でもない失敗をその根柢にまで辿らうと骨折つてゐるうちに、 私はこの質問を切上けてしまつた。分るだけの事はこれで十分のやうに私には思へた。併し、 さうして直ぐ云ひ添へた。彼女は私より少し年長なのです。彼になほこれ以上苦痛を與べないために 惱ましい思ひの纜はつてゐる事柄に觸れるやうにならうとは、確に驚くべき事である。 相手のこのやうに遙かな

有名な詩文の一節を忘れる事の今一つの質例はユング C. G. Jung の論文:中にあるから、それを

著者の言葉のまゝに引用して見よう。 薬を思うたときに、どんなことが彼の心に趣きたか、それを懇ひ出すやうに云つた。すると彼は次の 詩何を忘れると云ふのは甚だをかしなことに私には思へた。で、私は、彼が『白布を以て』と云ふ言 ,mit weisser Decke (白布を以て)のところで、行詰まつて動きがとれなくなつた。このやうな有名な るる詩を口ずさまふとした。ところが、Thn wollafort(彼は睡くなつて來た)の行になつて、彼は、 やうに聯想を述べた。「自布は屍骸の上に被せるリンネルの自布を思はせる。——(間)さう云へば、私 は一人の親友の事を思ひ出します――彼の兄弟はまだほんの若いのですが、全く突然に死 にました た間 まして、彼も同じやうな目に會ふのだらうと思ひました――多分彼は運動不足でせう――私がこの死 の家族も脂肪過多になる傾向がありまして――私の祖父は心臓病で死んだのです――私自身もやはり 【註】(一)『早甕性痴呆症の心理に就いて』.,Über die Psychologie der Dementia praccox" 1907, Seite 64. 一或る人が ·彼は卒中で死んだのでせう——彼はまた非常に肥満してゐました私の親友もやはり思満してをり た時に、私は忽ち怖ろしくなりました、私も同じ運命に會ふのだらうと思つたのです。私自身 ,Ein Fichtenbaum steht einsum uww. (松が淋しく立つてゐる云々)の、誰でも知つて

たのであ 多少肥滴 3 の方でして、そのために私は数月 ング は云 ふ。――『で、その人は自布を以つて被はれたる松の 前か ら間は 過多の治療を始めてゐるのです。こ 木に、 自分を直ちに同

胂 的不能として理 文何 かくて有用なる機能にまで選 が保 るが たい これは前の監例とは違つて詩の 简 たた 行行例は の用な務め えて称た る次の管例 光子ーの か 属川的 內的 14 んでる が現 ブグ 所な欲望の 努力を、 れて来ると云ふ甚だ變つた場合を吸々に ペストのわが友人フェ 一節に関するものではなく 那 ために温依 正解することが出来るの R が逃 でから再び阻 を保つことを忘れようとする v ンチ 2) た時に 博士 であ 自分で作つた言葉 [)r. 始 深すらのでもあ Ferenezi めは忘却として、 危險 3 -3-

あら るらし 8. と云つたので、私は却つて太膽に < ! ら合合 それは 7-0 神様と幼様とに一任してあ 席 の意即と変句の意理 地 それに對して私は云った。 (" 一私には何かもつとよい考へが浮んだことを私に云つた。 l'out comprendre c'est なって 70 この文章 tout 多分、 だ。そこに居合せたい pardonner. 好意あ は対 3) る批評家 (総て かだけ のよき意見を保 人がその言葉は で学 行にす ることは總てを破すこと 併しこのよ です 非常によ 13 10 1-是遊 1

から退いて隱職思想(代償思想)を書きつけた。 どうしても私はそれか思い出すことが出來なかつた。そこで私は底でしての ――先づ私はその(探してゐる)思想のは、

語が思ひ出され、またその時も(具今の場合と同じやうに)省名な格言を變更してる 街 かたどりて人を造りたまふ』と云ふのと、その作り變へであるところの『人已れにかたどり た。彼のことは我々は平生マクシ Maxi と呼んでゐるのである。それに律れて にこ言(格言)と云 ふべき友人の名とブダペストの街の名とが出て來て。次にまた期の友人の 告白しなければならぬ、凡之歌的なものは我には他所ごとならずに それに對して私は――精神分析的の機職に基いて――かう云つた。君は András systra 180 想ひ出 ふのを思ひ出 された。不思議なことに、私はそれに競いて何の格言も思ひ出さず、たべ。神にれの姿に した。すると忽ち探ねてゐることが想ひ出 で私にかう云つたのだ。一凡を人間的なるものには された。私の友はその時、 我には他州ごとならず、と 百尺等頭 43 \*" 27 がた進 うしだとはふこ الله الله 明行造る て來

そのやうな面白から以見解を受容れる用意のないことを認めざるを得なかつた。かの忘却に依つて私 出來なかつた。無意識の獸性に就いて思ひ出した友人の若い細君 併 し私は 一遂に自分の探ねてゐることを想ひ出しはしたのだが、會合の席へ歸つてそれを云ふこと ち日席 者()) 内にゐて、

る。 は彼女から で、正にそれこそは 不愉快な質問 かの をあびせかけられること」、やつてもはじまらぬ論 7 時的 信件 忘しの動機でなけ れば から なか うたの 識とから オンナニ

すこと」に闘 間の競明 (準死)が 「實際探ねてゐる命題 物となり下つてる 両方に共通的 -5 る思想の であ 流 に於いては人間に於じ 100 る命 れの続きに過ぎないのである。 問題全體 出てゐるの は明 かに、 は、甚だ興味あることである。つきり る獣性 この行話に依つて觸覚された。 が記 かれてる るのに、 隱蔽 記憶としては 川解す capilis

10 私 たためであつて、人中ではその女何 ねてるる変句がそのやうに直ぐに出て 來た ために到 4 5 S 呼されてゐたのだ。 100 私が會合 席から人気のな 部 屋に退

これ等の場 **還入つて行くからである。で、私は質例** ことが多い。それは既に舉けた例に就 するものであ ところを見ると、 14 4 爾來、 合に共通 名研 文何 ることを假定せざるを得ないのである。 の忘却と文句の忘却 "aliquis" の忘却 なものは、 40 の例や『コリントの花嫁』 H つた想起 忘れら いて見ても分る通りに座 れ又は歪められた材料が、 はこれだけにしておかうと思ふ。 幾多の場合を分析したか、 それ等の の例に見られ 分析 密な、被分析者にとつて 何等かの聯 冷報 る点 これ等 告する 却 村料 感 (0) 想的な道 扶完 污殆 11 常に基 111 7: ど特 清浦 に依 はず つて、無 心事 1: F に後當 する

意識的な思想内容と結合するといふことである。(忘却となつて現れる效力はこの無意識的思想内容か

偏頭 さうしてその変作の高頂に達した時には、その問私は自分の仕事をやめなければならないほどではな 豐富に私自身の内に觀察せられるので、この方の質例には私は事缺かないのである。 も勤機に就いても、徹底的に劣災しては見なかつたのである。 100 らして、人々は忘却、殊に名稱忘却の原因が脳の循環的並びに一般的の機能障害に存し、從つてまた このやうな現象を心理的に説明する必要がないとの歸結に到達するであらうか。 出て來るのである。 私は今や再び、名稱の忘却に戻つて行く。名稱の忘却 のだが、私は屢々一切の匿有名詞や想ひ出すことが出來ないのである。さて、この私のやうな場合 痛を病んでゐるが、それが起る時には數時間前に名稱を忘れてしまふので豫知出來るの 我々の分析的努力に對する根本的な反對の動機を供するものではなからうか。 いつも同じである或る現象の機制と變化する機制とを混同するものである。 に就いては、 かう云ふ種類の行り損 私はこれまでその症状に就いて 私はさうは そのやうな概察か 私は今なほ解 ひは私には時 併し私は雨者 じまり 将 ハか

の區別をする代りに、比較を以て反對說に應へようと思ふ。 私が非常に不注意な人間で、或る大都市の人氣のない方面に夜中に散歩に出て、時計と金入れとを

精 らから 合とても別に變つたことではない 次 Till 13 カ が私の記憶に所 力とが完全であ 間に温洗が きり りとを步 たと假定しよう。最寄の交流に立等つて、 10 たところはな II: 稲に 烈 てゐまして寂寞 は、 贵重 属する固有名詞 る時に、同様 (1) いが、係しこの報告の か総 115 作は、 U 取したとぶ と時景とか私の 赤行 な忘却を齎し來る 11111 支門 所が放 局管 弱号 を私 と週期 ふべきであ しかつ でははいい 11 から寒ふのである。それは 井井 前障害と充蓄とを好都合として、知ら 計と金 は次のやうに思済をする。 t= 0) [11] 6) 00 力であ な好い 人 b 果してさうであ れとを盗みました。 都。 -[ 合とし又暗黒であ 頭がどうかしてゐると劣 他の場合に於 るならば、 ーー、私はこの つたお これ等の 行 談とで、 稱忘 80 間に 76 别 夘

事が分る。 する質施に飲 第三章 もので、 かい に何 自分に起 内に 于 名称 多くの場合表 u--- 4 11) つの『個人的 リッ て、私は同 忘却と文句 6 か れ等名稱忘却 まり つづ 0) iti IJ じことをま さうして強くまた屢 ムブレックス 1 の聯想 U 0) ル 場合 Bleuler, (言葉に二重の意味が た次のやうな形に云ひ表はすことが出來る。 を分析して見 が作つ ユング 12 方と いじし Jung, ると い感情を その) IJ その お 名 クリン つたり。 自分の 私個 12 i, 音が似てるたり) 内に惹起す れた名 人に對する關係 15 便 必ず 利ない 力あ す) が身 るも 1-忘れ 几つ よってな 推薦に ま 6 5

され るのである。 大抵 は、側 面關係と呼ぶことが出來る。かう云ふ關係の性質を最もよく説明する單純

前をも思ひ出した。ところが場所自身の名前は想起することが出來ない、勿論それをよく知つてゐる に非常に近くさう云ふ場所を一つ知つてゐた。私はまたその張養所を経營してゐるドイツの同僚 な性例般 元 5 とは信じてゐながら――。で、私は己むなくその思者に鳥渡待つてくれと云つて、自分の家族 1-(一) 或る患者がリヸィラ Riviera に於ける療養所を推薦して異れと私に依頼した。私はデェノア つたつけねっ の方に直ぐに向き直つた。 『あのN 等士が小さい 総養所を持つてゐるデュノアの近くの場所 なりとする 側を掛けておく。 某夫人が永い間治療を受けてゐたちやないか?』『勿論、あんたはその名前はお忘 ネ ル フィンSeriつてスふんですもの。一時に、私は神經(Nervan)のことに携つてゐる 欠た ()

10 主張した。私は第三のはないと云ひ襲り、自分はその近くに七度も避暑したので彼よりもその遵のこ とは前 (二) ま土他の患者は近くの避暑地のことを話して、二つの知れ渡つた宿屋の他に第三のがあると e 1751 ホーボッルトナー屋にdor Hechmanier と云つた。そこで私は勿論それを認めざるを得なかつた。 と云ひ添へた。私の反對に激したが、併し彼は名前を想遇してゐた。その第三の結屋の名

ものである。

0) せざる 實際。 V 2 ." 17 私は を得な む住事をやつてゐるギャンの同業者の名と音が非常に似てゐたために、 ス を起したのであると思ふっ 心度の -) ところで私は何故 記が開 にさればを聞くこの その場合、名と信屋とを忘れたのであらうか? 作作 を否定した結尾の直ぐ隣りに過ごした事を告的 私の 14 「職業 そ() 华 -1 が私

- 后忘 命に搜 厘 - (° 人通過 ずり つたのだ。この 12 つたっ 6 さねばなら 72 したことのあ たかは、直ぐに分つた。 私(0) る時、 姉 なかつた。 名は私の 妹 私はラ 0) る次 名は 大學 ローザ その) 宗家族 1 ^ 名はロ 0) ン 一時間前に、私はライ 7 宇 Tan であつたから、その家はや 11 ムブ か 11 1 どうしても思ひ出 Roichenhall V ゼ " ン ク 21 ス 1 4 に依つて失念され の停車 ~ Rusenheim であつた。 2 せない。私はそれを時間表に就 1 場で汽車 ルの近くにゐる私 15. の切符を買はうとしたが、 7: (1) 13 1 それがどう云 姉 11 1 妹 20 0) 法 V. 5. 想か
- 例に就いて證明することが出來 (四)このやうに 『家族 7 ムプレ " ウ ス が失念させる效力を有してゐると云ふことは、 数 R

腰々 政 會ひ、 私は或る青年 私は彼 を姓でなく名前で呼び質はしてゐた。やがて、彼の訪問に就 から分析の 相 談 を受け ナー 彼は 私(0) -放 つてゐる婦 人思者 いて話さうとした時に の弟で、これまでに

第三章

名称の忘即と文句の忘却

-[ 川て來 抑壓された間 弟はかう云ふ場合に遭遇したら同じやうな態 では ス出て看板 それ你施てにデイン と私 とフラン Amalia と云ふ名を持つてるたために グ 山 と變つた名 II. 題であつた。この他人と自分の の弟とを執行にして考へてゐる事が分つた。 を見て歩い " ル FERRIZ フランツはアマリアと共にシルレ の無意波ダ と云ふ代償名稱を理解した。これ等の名前は、どう云ふわけだか、 そな 7:0 £ (0) いと思ふのに、彼の 名が I ル・スピッツェルの洒落が結び行いてゐるのだ。 に入るや 度门川 家族とな同様 可能となった。やがてその後になって私は 香門 名前がどうしても私には思ひ出せな るだらうか、 ルの蔵曲「鑑成」の中に出て來る名荷上あ 直ぐにそれだと分つた。 に治へ さうしてその る外的結 多分反門の態度 合は、例 行の中心断は 111 分析の だいう。 きかんな 弘 私が Jr. ル

患者 してゐた。 ろのではな とは何の親蔵闘係もないのだが、 法た成 それ いかとの不安を述べてるた。それに就いて、 から更にピストル自寂した或る他の青年の姿が浮んでゐた。 心時、 を通つて分折した結果、 想は 自分の His 4 時代に 同じ名を持つてゐた。 やうやく目指す名を競見することが出來た。息 いあ る或る患者の名を想ひ出すことが出 私は銃丸の この名は併し、 ために失明した或 これ等に青年の場合から この後者の青年 お青年 水 13 を思び出

A 私 J 0) 的 は他 2. 11% 村村な つの時がた合んでもなければ J. 配が K そうに、自己関係 37 11, 7 第 いが、 11 ふは不 7. 41 lit. いながい、直に見ないうこと 私の 併しこいやうな名前 可能である。 人 から 続く總でのこうか - -4] 不管の流 これどころか、それは 見別に依つて亢動させられ 总过 わが珍にひき比べざるを得な なし、 をするところから見ると緊急せられ 私, 想 お一後になって、弱くかつた 一自分以外の事例一一般を理解 通 るのだ。さう云ふことは自分では氣 のやうに いかのやうに、 思はれ 2 \* 赤江私 である。 これは すべき方法

個 私

個

ならな

いのであ

間性を知ること甚だ高 では 自分の 時 12 ながら忘れてしまったのだが、困つてゐるのだから教 はそ 7-新妻に紹介しないわけに行 役が れを聞こえな オし は仕 ヴェニスへ新婚旅行をしてるた時、ほ 北 方のないことだが、二度目に合つた時には、彼はその 智例 いやうにウャムヤに云つて、やうやく具合の 3.80 10 ものがあつ v ーガラーとぶ かなかった 1= 13 くー私の 6.31 一組士が自ら 彼はその 名をお忘れになつ 間 へて下さいと云つたところ、 人の名前を忘れてしまつてゐた 經驗 しかない或る人に出會して、 したことであるとして、 題はい 人和 その場 たのは御光ですよ、 15 脇 を選 に呼んで、 れたっ 和 費君の ので、 彼はその 私二 = === 0 私は 答 報 名を失 信せら フェニフ、 は 人を A

舒

名称の忘却と文句の忘即

と回名、レーデラーです。

·, とであった。併し私自身の批覧者の 自分と同名の億人に出稿するようことに誰しもいさくか不快なものである。私は近頃世だ明白にさ ふ感情を経験したが、これはジケム 人の 確能するところに依ると、 1. 0 フロ イト と云ふ一縛上が私の分析取扱を受けに來たこ この然に関してはその人は私と

は全然反對の感を持つさうである。

(六) 『個人關係』の效果はまた、ユングに依つて報導せられてゐる次の質例に於いて、 これを記

[出] (1) Dementia praecox, S. 52.

めることが出來る。(三

幾度でも相手の名を忘れる。さうしてX打に手紙を書かうと思ふ度ほに、 ろが下君はX君を既に久しく知つてゐるに指らず、且つまたX君と商賣上の關係あるに抱らず、 『Yなる別が空しくも或る婦人に縁したが、その婦人はその後間もなくXなる男と結婚した。 その名を他の人々に間はな 彼は

ければならなかつた。」

座の間にあるのだ。忘却はこの場合ではて君が幸福なる競学者を好まないことの直接結果である。彼 併し、この場合は前の場合よりは忘却の動機は明白であつて、この場合の動機は個人關係 の記念群

は相手に関して何悪に依言素舞ることを欲しないのだ。「害へることさへしてはならない」のだ。

所謂『昇華された』憎悪に存することがある。ブダベストの瓜嬢と云ふ人が斯う書いてゐる。 (七) 名前を忘れる勤績にまたもつと微妙なものである場合もあり得る。その 名の保持者に對する

私か無意義的に彼に對して抱いてゐた憎惡は、平常は姿にはあれほど親熟してゐた名前 を聴いた時には、変はこれが私の理論の機能者であるがためであると云ふことが勿論すぐに分つた。 その人は妾の線友の一人であることが分つてゐるのだが――。數日後、その名が偶然が擧けられ るごといなつて現れたのであります。」 です。」と。ところでその人の名前を想起しようと豪は思つたが、どうしても想趣出來ない。そのくせ てるました。 も特たないものであり、またその通も質だとのことです。さき頃、 一変は一小理論を自分のために立てました。と云ふのは、菱は選字のある人間は 200 一時要はかう云ひました。「窦の觀察は今までいつも中つてゐたが、或る人だけは例外 変は或る人とその事に就 音楽には を忘却せしめ の感覺

となつてゐるのである。これを分析して見ることは、殊に代償思想(シニョレルリに對するボッティチ (八) フェレ 求 ル トラフィオの如き)の説明に依つて分析して見ることは、ためになるのである。 ンチに依つて報告せられた次の場合に於いては、自己關係がまた別途を通つて名稱忘却

第三年

名称の忘却と文何の忘却

私はこ

2: 料神分析を多少聞き知ってむる基婦人が、精神療法家ユング(Jims)の名を思ひ出せない。 代けに次のやうなのが思ひ出される。KL(名前) —— Wiklo—— Niewselto —— Lunyanum. お等の名にみな違つてゐることを被女に告け、それよくの想起から自由に聯想を走らせるや

M

たと云ふちやありませんか。ワイルドは若い別たち(Junge Leute)と關係した人ですつてね。」(彼女 達者に見えた。『あの奥さんは年をとらない。』ワイルドとニィチ』とに闘する共通的 はこくで既に正しい名を云つてゐるに拘はらず、それに氣がつかないのである。) 派の彼等は精 念としては、彼女は『精神病』と云ふことを舉けた。やがて彼女は嘲弄的にかう云つた。『フロ 5. うに要求した。 『菱はワイルドやニイチ"は御苑ですわ。麥には分りません。ワイルドもニイチ"も同性愛であつ ・に違いては彼女は直ちに Kl. 夫人を考へた。』その夫人はおしやれの氣取屋で、年齢の割合には 一神病の原因を禁つてゐる間に、自分で精神病になるでせう。』 彼女はなほ語を續けて云 、根本的 イド 概

1 3 11 プトマンに競いては Halive (半分) と Jugond (青年) とが聯想された。で、奏がそのユーゲン 一ふ言葉に彼女の注意を促したので始めて、彼女は彼女の求めてゐる名がユングであることを知

つたのである。

れた名前に對して純然たる內容的 を担しするのを避け ここの婦人は三十九歳にしてたか失ひ、 ようとする根機 の聯想であつて、語音の聯想の缺けてゐることである。 が十分に あるの い見込み であ かないので、 る。こくに注意すべきは、 青年だの老年 隠蔽想起か忘れら だのに開 切

説明を與へてゐるものであ (九)また別の、 その 所機の 更に微妙な名稱応却の一覧例を舉けよう。これは當事者が自分でその

そのやうな名を知 併し後になつて遺憾ながら、自分はガッセンディの名を執拗に忘れるやうになつた。 にも以前から 云つてゐるのを聽いたのであつた。どうしてそんなことを知つてゐるかと云はれたので、 カ・・・ セ 額いてまた。 ンディ 名を今だに見えてるられな 課程としての哲學の試験を Pierre ( assendi と答へ ガッセンディには興味を持つてゐたのだと答へた。その結果、自分は優等で卒業したが、 後の 1 12 ばならぬこともなか 世紀になって誰 いのは、 たが、實はこの名は二目前にカフェでエピクルスのお弟子だと人の てゐる時に、 F. つたの 私の ク 良心の苛責の ル 750 スの學説を組述したか 私は試験官から ためであらうと信じてるる。その常時は 工 と問 17 ル は ス 12 7-0 學説に就い どんなに骨折つて 私は 自分は大膽 F. て間 I 1 オレ

この話者が試験 插話 想起を甚しくいとうのは何故か、それを正しく理解するためには、 吾々は

彼にとつてド + ル ()) が如何に有難いものであり、この代償が如何に多くの 他(1) 专 1-品

かを承知せればならい。

扱つたのであるが、これを夢か色情的觀念を分析するやうに取扱つてゐる。それは慥 記憶から逸してしまつた。 價値あるものであらう。 との出來ない立入つた記憶がまつはつてゐる には恐らく單純なものでは 1 私は更にこくに町 或る その 名を忘 1 11 が、 好 12 1] 人の名に對してはさま 1 件しそのやうな探究に親熟してるる人々にとつてい れた一例を附加しておかう。この 都古の 名が或る婦人の名と遙かなところで音 である。 フ 1 I な感動 v F-的な。 -1 質例 グ は石に述べ来つた諸 たいの ~ ス 1 報告だけ が似 15 1 125 -13 1. 自分で取 例 51)

10 るる 3 タ りに、次のやうな名が執拗に浮ひ上つて來る。Capua 一つ云はうと思つたがどうしても出 - 9 私は今日審馴染の家を訪れたが、そこで上部イタリーの都市 13 感化が今なほ見られると或 これは 勿論 フロ 1 1. て来な る人が云つた。これ等の都市の二三の名が暴けら 忘却說 in in とは 引私はそこで愉快な一日 一致するものでは Droscitt の話が出た。それ等 ーブ 200 10 v を辿したことを承知して ス チアの獅子。 探してゐる節 100 11:0) ¥ = で、私 才

3

1

ぐに氣付いた。 に於け ス 0) 100 守護兵 3 獅子を私は 7-像の 私は遂に求めてるた名前を想起した。それ 27) 貓 大理 ル ーツ -5. 11 (それか I. ル ンの記念碑上で見た。 11% 私 はたで虚で見たでけである)よりは、 前に折ってあるの あの) を見たのであ 大理行 エロナ 獅子に似 Vorona Ta B 信 トゥイ しこの てゐることを、 レリー 獅 5-で 1 自分は直 まし 2 3-X -F-ス Jt 7

ので、 であ そこで、 長い間奉公してゐるので、 ためであつた。彼女の名はヹロニカ 77 った。この女は人相がよくなくて、聲が皺嗄 私はまた直ちにこの健恋の原因 私は大嫌ひであつた。 私はその代償思想の意義が分つた。 またその女が家の子供達を扱い暴君的な造方が私にはたまらなかつた。 彼女はそれくらるの事は當然の資格だと心得てゐるのだ)を持つてゐる 何人に存するかを知つた。 Veronika とぶつたが、これは れて、ケン くしてゐて、 私がその 2 ガ 時 1) その上にたまらな 1 語で れた家の、 15 Y U N ナ 前の) 女! 自特

供した。 展髑髏に比較してゐた。 しても、 -カプアに就 結合するところの、 勿論私はまた、 いては、 ハン 私は直ぐに カプアとヹ ガ 一層直接的な聯想をも發見してるた。 リー 17 cuput mortuum(髑髏)を聯想した。 ナ とを地 kapzoi (金銭に食慾)は、 1: 部品 念としても、 慥にこの轉位 [11] -- 4 リズ 私は E ムを行つイタ に野す 1.7 7-() PIL る決定要 を非常に展 りし語と 全素を

第三章 名稱の忘却と文句の忘却

同じことはまたブレ -7 チアにも宛ではまる。これに於いてもまた私は觀念聯想の側道を發見した

ナウ りした。併しとにかく彼女はお気に入りの るといふのが不思議であると屢々云つた。「あんな女をキッスするなんで、嘔吐や催 酷に侮蔑してゐた、 た薬掘り 名付けられる。この 11 で、宛もハンガリイとイ からして、かくて一つの思想の道はブレスチアを經てエロナ市に導き、他の思想の道は藍 『私の反感はその時分非常に激しくなり、 少くともこのハンガリイに於けるブレ 野默 將軍の名である。彼は簡單にブレスチアの<br />
狼と呼ばれてゐる。<br />
憎まれたら暴君 (これは記念墓碑の考へ上合致する)の觀念を經て興骸骨に、 ハンガリーでは、北部イタリイに於いてもさうだが、最も憎まれてゐる名 I カの無味な道具に難いたのである。彼女はその當時に於いては、 タリーとが自由の スチアは獅子を以て名付けられずに、寧ろ或 スキスの番兵と云ふ觀念を起させるやうな問係にあつた。 ľ ために抗争した後にオースタリーの勝軍ハイナウが暴虐 12 ニカのやうな醜悪な女にでも戀愛生活があり愛され 、私が無意識中で非常に残 すしと私は云つた る他の この家の イナ 11 1

1 " x ソレ ンに就いては、 私はエロニカが主家の人々と共にルーツェ 22 ンの附近の フ 1 ヤ 7 ル

に支配したと同じやうに暴虐であっ

410

とが国想されたのである。 () ス でなく、茂人した紫族の者等でも最厚することを承知し、自分に婦人番兵の役をふり宛て タット割で這した夏を暗想していたのだ。原にまた「スキュの音長」に続いては、彼なが子供等ばか

彼女に記しい友情を以て對することが出來るやうになつた(尤も、さう云ふ憶育は減多になかつたが に分つてる 然似的である。 三私() 併し私の無意識はいつものやうに、始めの即線に閲載してゐた。無意識は「襦・禿・酌」であ る。彼女はその内に、外見上でも微子に於いても變つて行つて段々よくなった。で、 D \_\_\_ カ する 反感は、 意識的には、既に永く克服してゐる事柄に属してわることは

出したが、私が今日の主人の義兄弟の許を北方ボ するやうにさせたものらし 暗 してゐた、さうして次人からも小人からも貧敬され、 (弟子)たちを獅子と呼んでゐたので大笑ひをした事であつた。またこの愉快な追憶か獅子を染ます。 示を表はしてるた、私は永い間彼女 F イリーは第二の人物に對する暗示を表はしてゐる。即 60 の第子となつでフランス語の資語を数はつてゐた。第子で思ひ へそやに訪 また具怖されてゐたフラン まだ形に も實際上この家 田舎の人達は森の スの密婦人に對する 人二 丹稜

第三章 名種の忘却と文句の忘却

(十二) 次の質例 3 當時その人を支配してゐる自己コムブレックスが、さまんくな道程を經て、

前々忘却させることを示すものである。こ

[題] (1) Zentralblatt für Psychoanolyse,

I, 9,

70 [] かつたらう、併し僕もやつばり名 13 は併し。 りでWと云つちまつたが、これは自分の母國語でさう云ひ慣はしてゐるものだからです。」――年長者 つて、 は云つた、「その名は慥かWで始まつてゐたか歳は中にWの字が這入つてゐたと思ひますね。」——「だ とよりは悪ひ出せないのだ。併しこの名は慥に正しい名ではないのだが――。」――「 やうになるんだよ。一つその名前を想じ出さうちやないか。併し、僕にほカ 非常によく覚えてゐるのだがね。僕は他人が名前を忘れたと知ると、僕も釣 何と云ひましたつけね。 老岩二人の 々の思ひ出 イタリー語ではW そのVに反對した。彼は云つた「僕は一體既にシシリーの名を澤山忘れてしまつたと思ふ。 を語り変した。若い方が云つた。あのビリヌントへ遊びに行つた前廰に行つたところ 人物が以前にシシリー島に方ヶ月の間族行したことがあつたが、その信仰な内容響が の字はないからね、」と年長者の方は云ひ返した。「いや、私はVと云ふつも カラタフィミ Chlatafini でしたかね?」――年長の方へ管へたっさうぢやな 前は 忘れもやつた。そのくせ、僕はあそこでの滞在の個 ル り込まれ 久 ゼッ に応 いやしと常 12 No れてしまぶ 部村は いか

明んで、Vのそこに在ることを踏し得て喜んだ。 の瞬間に、若い方はまた忘れてるた名前を思ひ出した。彼は、カステ 何とぶつたつけれてーーあいさうだ、分つた、 まアー・片端から思ひ出して見よう。あの、昔はエンナ カストロ チャブ Euna と云はれた高いところにあつた場所は ンニ Custrogiovanni ルエトラーノ Custed vetruio 21-0

だ。」と年長者の方は白氷した。 ば、常て以前に彼が私に對するお世降 セック てゐる友人を「彼は既に夙く青年期を過ぎてゐる」といふ間違ひのない言葉で思ひ出した。 ないとなると、反動が起きて塗るのだと云ふことが分つてゐる。で、現に僕は近頃或る非常に尊敬し (老)に關係してゐるからだ。僕は自分で老のことを思ひたくないのだ。そのことを思はなけ 名を忘れたかを彼は證何することが出来た。彼は考へた、「慥かにこの語の後半 ル 『老人の方はまだ臂くそのやうな氣がしなかつた。俳し、なるほどさうだつたと分ると、 と岩 トラーノと云ふ名の後半に對して私の内に抵抗が起きたことは、その前半が代償名たるカルタニ の山 V. に現れてゐるに微して明かだ。——「では、カルタニセッタと云ふ名前立の 別は導ねた。 「それは僕にとつてはいつでも、若い女の愛稱のやうな氣がしてゐたの から「私ももう若くはありません」と云つたからだ。 vetrano i ものはどうです カス 何とぶれ j. ル

私にも分つたが、理論づけの助力を借りて執拗に浮び上つて來たカストロデオヴンニと云ふ名前は明 かに Giornae (若) に結びついてゐる、それは丁度忘れられた名前のカステルエルトラーノがエテラ 習くたつて彼は云ひ添へた。。さう云へばエンナに對する名前もやはり代償名であつた。で、今は

ン(老)に結びついてゐるのと同じだ。」

-「年長者はこれで自分の名稱忘却の説明はしてしまつた氣になつてゐた。併し若い方の人が何故あ

子渉するからでもある。このやうに諸傑件が弛緩することに依り名稱忘却の特に容易に起り得ること 等の動機を喚醒ますが故にのみ忘れられるのではなく、またその名稱の同音類音のために他の名稱に のやうな忘却をしたか、その動機の探究はまだされてゐなかつた。」 は、人々の理解するところである。現に次のやうな質例がある。 名稱忘却の動機の外に、それの機制がまた我々の興味に訴へる。多くの場合に於いて、名稱はそれ

(+11) は闘書會社ギルホーフェル・ランシュブル ヒッチュマン博士 Dr. Ed. Hitschmann グ の報告 Gilhofer & Ranschburg を或る人に説明しようと

會社の名は彼にはスラく)を出て來るのに拘らず――。で、いさ、かの不滿を抱いて彼は自家に歸つ 思つた。ところが、難ら考へて見てもランシュブルグといふ名前だけしか思ひ出せない。平常はこの に對しては躊躇してゐたのだ。」 (Internat. Zeitschrift f. Psychoanalyse I, 1913.)] 罪の感なくしては考へることは出來なかつた。この日彼はその婦人に對していきゝかァ はこの品をひどく毀してしまった。この事を彼は――症狀行為の意味はよく承知してをりながら た。その名を忘れる前の最後の目に、この品物の抽斗を急いで閉める拍子に、どうしたはずみか、私 りしガルホーフの思ひ用にとて」 (Kar Brimerung un die seirmen (kallhofor Stunden)と誌されてあつ と共に思出多き散歩をした。その娘は記念として彼に或る品物を與へたが、その品物には「美はしか 牛を尋ねた。弟は立ちどころにそれを答へた。そこでN氏は直ちに、ギルホーフェル」に對して「ガ オーフ」Gallhof と云ふ言葉を思ひ出した。「ガルホーフ」に於いて彼は數ケ月前に、或る魅力ある娘 て來たが、どうしても重要なことになったので、どうやら旣に驟てしまつたらしい第に會社の名の前 (憧蹙二元的) な氣持を抱いてゐたのだ。彼女を彼は愛してはゐたが、 併し彼女が結婚したいと云ふ ムビヴ

## (十三) ハンス・ザックス博士の報告――

擧けようと思つたが、併しその名を非常に苦心して考へた揚句、やうやく思ひ出すことが出來た。家 へ歸るうちに、彼はこの平常はよく覺えてゐる名前を苦しくも忘れたことを考へてゐたが、 ヂ ェノアとその近邊のことを語り合つてゐる内に、或る若人はまたペッリ Pogli と云ふ場所の名を

名稱の忘却と文句の忘却

ツェン 3 提へてるた思想は、丁度その刺彼の うしてその時、 冷保 手紙のために彼は約 似たやうなべ 統分與味と愉快とな以て讀 11 てあることを知つてゐる。それに就いては彼はさき頃、或る人類學音を言 お中間ないけん 彼はこの報音を一つの劉特の > I'dli, 点の合合をやめればならぬことを選 と云ふ語や思ひついた。これは南海島の名で、そこの住丘は、この著し 半常に続しく思つてある婦人から受取つた手 学であることが思び出した。――この んだ物語。 假定に利用しようと考へた -, ウリッツ・ブル さし、いいかい 彼は終日 日に殆ど絶 いであつこ The state of the s 舰 : Divide か最も不快な気分い に結びつい (.) {: なくないから んで知ら、

で來た心配事も其體的となつた。この簡單な計程も、第二の手紙が來て道ぐに含べることが喜ばしく

時代」も具體的となってゐるのである。さうしてそのために、

彼が終日懐ん

かりでなく。

りとにから

リとご

また彼自身の

つしたが前

ましてるるのであ

るから、これに依つてフッン

・ツ、ンテンは具體的存在となつてあるば

が似通つてゐるからである。ところかそのペリなる語は人類學的の興味に依つて彼の自心關係を映解

殊の外高く評價してゐる社交性を出來るだけ自然に享樂する氣になつて出掛けて行

語に依つて彼いその心非が指く傷けられ得ることは明かである、何となればこの譜

内に適してたが、夕方になってもうそんな痕な考へ事にクヨくししないで、

往を整制させ、

も確かになった既に、始めて政功した。こことにはリベラに

であるかと云ふことが分るのである。 例(第一の質問)――を將へ合せて見ると、 例の影響するにつけ、これにまず着言に此様した例 の一等が一番 ーネルフィと云 (1) 類音に依つて如何に代償せられ asi 地名の 水

遂にその名か 然イタリーに對して微前は偏 - 」とこしょい 0 (十四) を勤め 的 の名称 べて見ると、それ等の地 別内の 氣がつかなかつたのである。 の一部をイタリーの地域上に持つて來るくせがついたが、 私は或 -( を暗 想起 るるのだと云ふことを直ぐに知つた。その宮殿の中にはべ 12 すり 分漫山 した時に、私はこの忘却がオル 3 ることが分つた。私は 石年に × に、急に忘れてしまつた。非常に多くの他のドイツ人と同様に、 1 v ク 2 リーと戦争になった時に、私はそれまで容易に忽起出來てる 名が禁順せられた敵 Mahron の都 いてゐたその 名称忘却のこの またイタ 市ビゼンツ ギエトーに於けるビゼンチ宮殿 リー以外 代りに敵愾心を抱くやうになつた、 地 直接的 の名と何等かの點で遙かに類 Bisenz の地名をも忘れる () 動门 の名を想起するのに非常に苦んだ。 他に、また同じ影響に歸すべき ル。アル もこの澤 傾向 5 があつ 14 なか Pulwan 音であることが分 その 名前 たが、この 私 IL 表現 は かい フェ あ -(

等

名称

0

忘却と文句の忘却

私

HILL 幾更せら れた感情の具合に依 つては も強く傷 けられたので まり 10

二三の質例に依つて學んでおくのも問より またこれ等の 名稱 志局 行 何にさ 無意 ま では 今な見地 き, : さか から d) ることが出来るかと云ふことを

(十五) シュト ルフェ ル A. J. Secretar O報 貴質問 活却の保護としての 七 忘却

等 損ひに依つて第 歴を條件づけるさまくな典型的な觀念菩座 15 する語になってるたので、 も答の時分こ、バーゼルの婦人は他の場所の會合に列居してるたのである。 し正にこの立場 1 は午後には -ス 15 北 ル婦人はその食合い事を忘れた。何がこの事を忘れさせたか、それ ス 兴 1 も一度行つてべ --1 e" 0 (既に結婚した幼馴染の -25 ルに立寄 行り損 ル 111 1: 一婦人に改 つたことを知らせら ひの無意義的保 ル 1 IJ 75 -九計 1 一友と行合することの中には、 A そのベルリンの幼 一義するまで一緒に居ようとの があ を表してるることである。 ナンーー れたつ る。この場合に於いて興味の 1: 5 ル ル 1) 1 と念 2 の婦人は いだ。二人の婦人が別 築い女友選ゼル ~ ナーい も一度自分することへの 約果 ル は私には分明 そこで派はたまく、 17 日だけバ をした。 的 2 -43 から るのは、第二の Seiner 0) 1.6 友達と再合 6 1: II. 34 行的

他の に。」 時計を見ると、もう彼女は出發して了つたに相違ない時刻になつてるた。(Internet. に彼女は呼んだいあら、 た。ところがその時は何の困難もなしに、ゼルマ・クルツ Welling Mierz と云ふ姓名が出て來た。 から 我は名も一緒に云小領 が腹立たしく思はれて來た。 があるし、それに今迄は でなく)がどうしても思ひ出せない。(今日云ふまでもないが、一綴音の 物(1)を渡しこが、併しその時そのトベラを優の名をおはうと思ったが、 き頃結婚してギインの 成る他の或る符合に出てゐた。そこでまた偶然、話はあのディンのオペラ女優の事に及んで行っ 方向に流 れて行つたる オペラ女優タアツの率に巻んだ。バーゼルの婦人はこの結婚に對して結集的ロ すつかり忘れてるたわ。姿幼馴 いつでも雌名ともに直ぐに出て來たのにと思ふと、愈々自分の記憶力の ――その目の夕方、このバーゼル婦人は午後の會合と一部分では何 その前 かある。)バーゼル婦人はオペラケ優クルツの歌ふ によれ 記もクル 77 名を云つたものがなかつたらしく、 発の ゼルマと今日午後會ふ事になつてるたの グラアミリエンサーメ 困つた事にはその のか幾度も続いたこと を云ふ場合には、 名(姓 2 何語は じ仲間

## f. Psychoanalyse, II, 1914)

てゐる。次に擧ける質例はもつと單純であるが、これに於いては名前ではなくて、その立場に内具す この素晴らしい管例を、それの有するあらゆる角度から鑑賞するだけの用意は、多分義々には缺

名稱の忘却と文句の忘却

頒

ほしい行為に對して動囚を與ぶるためである。

拉八

る一動機からして或る外國語を忘れるのである。《觀に云つた通り、酒人はこれ等の現象が、 或る青年が、金に對する英語(ドイッ語と同じであるのに)を忘れるのであるか、 名に、外國(單)語に、以は女句に關係かあるならば、 、取扱ふのである。この質例 されは彼か日から にかい 固有名将

(十六) ハンス・ザックス博士の報告――

當る英語を使はうと思つたが、いろノー馬へて見ても何としても、 の夕に、青年はほんの僅かしか壁古むない彼女の母園語で話し合つてるたが、その時「金」、ごまに 來て、それ等の語は求めてゐる語と何の關係もないと云ふ事を言も承知してをりながら、それ等 ることがなか!)骨であつた。彼は遂に百計盡きて彼女が指に嵌めてゐる全指輪 してその代償品としてフラニス語の cp, ラアン語の surum, ギリシア語の を觸れることが用來たことは、個んだり觸れたりしたい衝動を何等のさし障りなく簡見させた(その それを知る途はなかつた。ところが聞いて見れば、その長く考へぬいた語はドイツ語 『或の青年が男女共通 一であるのを知つて彼女に對して識にきまりの悪い思ひをした。このやうに忘却のお蔭で手 、結省等で英國の婦人を飾り合ひ、彼女が好きになった。彼女を飾った最初 その語が思り用せない。 Chiggs などが剛情に用 に触 いと同 たらいい

に受け 婦人 だ意味深 されてある忘却の色情的な目的を属す るのみではなく、更にまた求所の見込み 鑑意識は、殊にそれが資語の相手に對して好意的になつてゐる時には、 るかと云ふことは、 からいたい 長な方法となり得 「鮭人等が純心によい作品が水め」と再位すないことはなからうが)爲めに高 以今丁度始 10 であ 6 ふであらう。 まつた経然三昧の位 いあることが問切し得てゐるために一層價値があ 男が手た 資花知 觸 れたがやさい間 らしめ おたざ 無難け 無意識 かか。 を加入が 10 下に関

觀察を報告しておく。この質例の特色は、『コリントの花録』の質例と同じで、名前を忘れることが或 る詩の文句の偽造と結びついてゐることである (十七) ステルケニまでな に依つて、 私はなほこくに一つ、固有名稱の忘却 及び想 起 興味お

逸話 後には酒屋(Weinhämler)になつたことを思ひ出した。やがて彼は再びこの學生の馬鹿さ加減に就い & W るた時 で始まつてるたと信じるのだが、 かあ 法律家にして言語學者なるのと式ふ老人が或る 或る學生を を知つてゐると……。 知 つたが、 その學生は非常に馬鹿で、 ところが、 それとてもあとであやしくなつて來た。 彼はその學生の 命合い その馬 席でから話 名前がどうしても思ひ出 庭さ加減 1-1-3 に就 彼が學生時代 彼はこの いした いろ 馬鹿な學生が 1-1 1 111 ツに

名稱の忘却と文句の忘却

て話し、も一度その名を思ひ出すことの出外ないのをいぶかつた。やがて彼は云つた『彼はラテン語 を繰返しても致へても注入することが出來るとは今なほ考へられないほどの鈍物であつた。一時 の後

た。(そればかりでなく、なほこれは後になって分つたのだが、名は教授事が現在受持つてゐる料い 剱してやらせたと云ふこと、それからそのことを彼がいさくか不快に思つてゐることなどが分つて生 送つた原稿 す?」――「これもやはりその時分の學生ですがね。」――ところか、彼の娘さんが、やは る名で何か他に思ひ出すのはないかと尋ねると、彼は に彼はその求める名が……ment で終ってめたことを思ひ出した。そこで我々は彼にやはり 教授にならうと嘗て以前に考へたことがあつた。で、その意味でもエルドマンの名は彼には多分急所 と云ふ教授があると云ひ出した。なほいろく一話して見ると、 をたゞ簡略にしたゞけのものを自分の編輯して居る雑誌に載せさせ、自分も幾分を Extrauna と云つた。 (1) エルドマンといふ教授 これは JT. 12 オと 7 が水水

る つてゐることは彼 今や突然、その馬鹿な學生の名が思ひ出された。リンデマン リンデに就いて何か思ひ當ることはないかと訊いて見ると、彼はまづっそれに就いては何 も
風く思
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
で
ある
か
ら
、
つ
ま
ら
Linde
が
派
く
抑
歴
さ
れ
て
る
た
わ
け
で
あ Lindeman だ! この名が man

に觸れるものであつた。)

續けたりしてゐたが、逢に彼は夢見るやうな調子で次の詩句を目すさんだ。---も彼は何●思ひ當ることがない。纏ての人々は沈黙し、各人ほそれらの讀書を續けたり他の仕事を 彼は限を上にやり、手で空中に身振りしながら『左様、菩提樹は美しい樹ですね』と云つた。それで 當ることにありませんね。」と云つた。併し何か思ひ當ることがあるだらうと私が更に追及したので、

Stoht or mit festen

Gefügigen Knochen

Auf der Erde, So reicht er nicht auf,

Nur mit der Lindo

Oder der Rebe

Sich zu vergleichen

(右の大意)

大地の上に立つとも、戦弱の骨をもて

第三章

名称の忘却と交句の忘却

菩提樹又は葡萄 彼は

松

1 を比較するにさへ

達しな いのだ。

は大権人間ちエルドマンであつて、彼は菩提樹(リンデマン)又は葡萄樹、葡萄酒屋 75 鈍物であつたが、このエルドマンほこれも遙かに大馬鹿で、 3 故にこの名稱忘却の主要原 私は へ達しないのだ。云ひ換へると、あの馬鹿な學生で後には葡萄酒屋となったあのリング 」―このやうな、無意識 凱歌の呼びを 果けた。「そこにエルドマンが の何たるかは、 中に含まれてゐる輕侮又は批業 今や私に明となって楽たのであ 111 で居る」と私は云つたって大地の上に立つこの人」 このリンデマンに對してさへ の解は甚だ普通のもいであって、 ご自らな比 北大に は既に j ってれ かから

Edel sei der Mensch

そこで私は尋ねた、口誦した詩句はどこから出たものかと。とはこれがゲーテの詩で

Hilfreich und gut!

高街なれ、 人よ

他か助け古良なれ!

を以て始まり、更にまた

Und hebt er sich aufwärts,

また彼に己れを高く持し

So spielen mit ihm die Winde.

かくて風に彼をもて遊ぶ

てふ一節もあつたと信ずると云つた。

しまた錯雜した)ものであることが分つた。

その翌日、私はこのゲーテの詩を調べて見たが、この實例は始めに思ったよりは遙かに面白い(併

(a) 最初の引用句はかうである。(商揚詩句參照。)---

Steht er mit festen

Markigen Knochen

彼は福手とした、

活氣ある骨もて立つとも、

第三章 名称の忘却と文句の忘却

軟 弱の骨と云ふは、いさゝかそぐはぬ結合である。併しこの事はまた後に云はうと思ふ。

六四

(b) この節は次のやうに頼いてゐる。(前掲引用句參照)。

Auf der wohlbegründeten

Reicht er nicht auf, Dauernden Erde

Nur mit der Eiche

Oder der Rebe

Sich zu vergleichen.

永久動きなき

たと柏または葡萄樹と 大地の上にーー。

自分を比するにだに

達しないのだ。

この通り、菩提樹などは、この詩の中の何處にも出て來ないのだ! 稍の代りに菩提樹を出したこ

63 とは、たヾ(彼の無意識が)大地 のける 一門と - 葡萄樹」と云ふ洒落をやりたいための仕業に過ぎな

(c) この詩は「人間性の限界」と云ふ嵐で、神々の全能と人間の無力との比較を示すに過ぎない。

Edel sei der Mensch,

Hilfreich und gut!

制 高行なれ、 人よっ

推察することが出來るだけである。 生が始まつたら弊來は死ぬこと、などに闘する思想がそこに一つの役割を演じてゐるとーー」 神と人間とに闘する思想を示してゐる。このことはこれ以上詮鑿せら で始まつてゐる詩は、また別の詩で、數頁離れたところにある。題は「神々しさ」と云ひ、 即ち、生と死と、一時的なものと永遠なものと、 れないから、 私は次 問行の弱き生と 4 を高

を用るてある。も少しさう云ふ業績を知りたく思ふ人は、 幾多のこれ等の質例に於いては、名稱忘却の説明をなすために、 名称の窓却と次何の窓知 17 ンドンのジ 精神分析のあらの 1 ズ 17 15. 13. 15. Co る温 々した技術 報告を

参照なさるがよろしい。それ等の報告は英語からドイツ語に翻譯されてゐる。(こ

[語] (1) Analyse eines Fallos von Namenvergessen. Zentralblatt für Psychoanalyse, II, 1911.

てさう云ふ違ひがあるかと云ふに、それは彼の報告を見れば自ら分る。 (十八) フェレ 名稱忘却にも一つの機制があるが、それは行り損ひの機制とは遙かに違つたものである。どうし ンチ Ferenczi は名稱の忘却もヒステリー的微候として扱ふことが出來ると云つてる

許さなかつた南親に對する詰責であるいだ。また彼女が强迫的に綺麗好き(「家婦精神症」であるこ て來た。ところがこのやうに自分の無智を證明して見せることは、そもくく彼女に十分な學校教育を る。分析してゐる内に、彼女はこの躬微に依つて自分の無學を證明せんとするものであることが分つ るる固有名稱を思ひ出すことが出來ないのである。そのくせ彼女は平常は記憶力は非常によいのであ 『私は一人の婦人患者を、老庭を取扱つてゐるが、彼女は極めて普通の、且つ彼女に最も知られて 一貴方がたは姿を女中にしておしまひなさつたのです。 一部分はこの同じ源泉から生じて居るのだ。これ等に依つて彼女は恐らくかう云ひたいのだ。

**殆んど總ての見地はなほ後に用て來る主題を考査するに就いて必要なもので、それ等を始めにこゝで** 私は名稱忘却の實例をもつと殖し、それに就いての議論をもつと續けることも出來るのであるが、

つの 論じておくことは造りてわきたいされば見ぶの 命題に敢へて要約しておかう。 だが、私はこくに最古した治分所の結果を

れ來る道程上 その 20 ブ 名称忘却 時に 7 ク スとい間には、 意言される の(現に重しく言へば、度忘れの、一時的 にない い思想のはなじなって行気せられ 酸めの部分が存在する事もあ (外部 画 馬德 依 つて恢復して來ることもあ 志湖 おし、或はその るいむには かの一様 in la すういい 為額 やうな原語 切 12 ) · ' サイト 想 力別 de. 人為 力间 に理

もの)が最も数 妨け 7 1 V 7 でくぶ ス にはさいいくお -1-るが、中でも自己語 174 (個人的、實驗的、 ALLE SALVE 的

の思想の 意義多様なるため 流 える も適 多くの思想圏 -5 がたか { - , (学祭)に属 屋頭い錯綜に陷 する 名稱 るやうに (5 远 ぶる る馬 烈 流 れの暗結の中で。 それが他

つてゐる これ等の 想亂 譜動後の中でも、 記憶に依つて不快を呼酬まされるの を避けようといろへは一

制れてゐる場合であ 名稱忘却には概して二つの主要な場合のあ 他は その) 名稱が他の 名稱と結びつき、それ等の名稱る ることが分る。 その ---- A つは 名称で 利日かりたが、 1.6 门身 が不快なことに

名称の

忘却と変句の

忠却

ふ場合である。

れ等に近き、 気は遙かな暗 想問係のためそれ等の名稱想起が障碍せられるやうな結果になる、

我の觀察の だ的 中に現れて來ることが理解出來るのであ 命題を 一見したでけでも、否人は 一時的の名稱志却が我々の行り担ひとして最も屢々我 る

党の對象となってはあない。唯一の、 が展 なほ 1: き明 (十九) 吾人は併し、これ等諸規 20) る。この一集合的。志却は藍縉に云へば群集心理上の一現象であるが、 なる 名称忘却が非常に傳染的なものであることを云つておきたい。二人の 象に就いての説明を立派に與 内の 700 言かうした忘却が思ってゐる時に、その忘れられた名前が一层容易に浮んで求ること 人が相手にもこの名稱 家 へてゐる。こ 侍し特に美事な質例に於いて、 いから あ 名稱 ゆる特徴を取 を度忘れさせるために自分はそれを忘 1 上げたのでは固よりないの ライク これはまだ精神分析的深 人間 Th. Rolls れにとばふこと してる 私は

(一) 『集合的意却に就いて』 またライクの『自国の静と他國の論』、Der eigene und der fremde Cott, "1 12. , Char kollektives Vergessen. Internat. Zeitsch. . . Psychoanalyse,

『域るアカデミーの小會合があつて、そこに二人の婦人の哲學研究者が來合せてるた。 その時、 ili

1 1 行 に非常に判然としてゐるのだ。この しか いはであ 言かした多くの宗教週時の一つの いろ . -人の一人はこの語の リス III つたかどうしても思ひ出 も不思議なことに、その名をどうしても思ひ出すことが出来なか 1-問題に何 だ生から死程までの れて行 何印 つたが、毎にしり に記入つてのたが、 () 不生活 成 いご前 問席音 沙河河 もその 措寫されてあることを云い添 1 の中の三人の男子はやはりその 下放の想演、文化史、宗教科學などが論ぜら を成見したことを想起した。 彼女は自分が近頃被 芸物の 婆帧、表題 の語字の有様などの んだな へたが、 7: 彼女は逆に、 小能な 1/5 ?: (c) 流の 知つてるると 111 小能が何 献 小說

るない ナー Tidlice) でおった。その 1:0 に或る 117 11: 少女は 明ま 63 ];] 例 いやな意味を含んでゐるやうな關係に觸れたことがあつた。 城市 名解 る分析 ったくなるやうな言葉を含んでゐたからである。ことを自分でも舞つてゐる。この 人はこの名稱志即の 『自分並びに他の少女がその の忘却と文句の忘 い場 を施して見ると、もつと深いことが分つて來る。質は、管で homo の課語たる。人 人はその忘れら 代償名として彼女は れた表題 のために分析を受けた。 Ecca を若 名を忘 い男たちの前で口にすることが、宛も自分の人格 liomo-homo sum-que valis? 72 たの この書物の は、 その名が ライクはそこでかう結論して 表記に 1ーましてや岩 Bea Hur (by とご Vi 別たち

2.5 試みの保護に相償してゐるのである。同様な無意識 扱ってゐるの ことか假定するの思想は否人にあ にはな似合ない 依 に對 つて -3-をすることを同じにしてゐるいである。で、後女の忘却は、後つて、この程の売る無意識的な が関版 さうしてそれを……云は、帰程したのである……。 0) だ。更に簡単に云ふと、 明白な目くばせを異へ、それを思たちが無意識的に恐らくよく理解したものであるやう を表してゐる。……つまり、後等の對話の相手たる少女が急に記憶力の弱まつたことに 一書々しいこととして担けてゐる順撃に靡くことになるかのやうな風に、その言葉や取 るのであ 無意識に於いては食をは "Bea Har" を口にすることは、性的 る。殺等の無意識に少女の忘却をその理告的な意味 の題象が着い男だちの意節の信仰となったと式ぶ 男たちの志却はそのやうな絵へ日な態度

またこのむとりとして求めた別 のである。忘れた名前 ち他に飛火して行く、宛も容易に取除き尊ら陰碍の存することを證明するものと如くに――。 おいは続的 に名 一種が忘却されることがあって、 を思び出すために、 の名前までが逃げてしまふ場合が稀でない。 、それと密接に結びついてある他の名前を捜さうとすると、 語々い名種 連鎖の全部か記憶から選失してしまふ 忘却はこのやうに一つか

である。

#### 第四章

# 幼時記憶と隠蔽記憶

いて。 識の圓熱期に於いては、小兒期に於いてとは全然異つた原則に從ふものであると假定するのが合理的 **隨意に取捨出來る印象の中から一定の選擇をするものであることが知られてゐるから、** 屬的なものを屡々記憶するらしい となるものである事は、 重要なら のやうに思はれる。併しながら、細密に研究して見ると、このやうな假定は無駄であることが分る。 も成人の記憶中に ことが出來た。 第一の 他の實際有意義な印象の代償(その本體の烈起は何等かの 小論心に於いて、私は豫期しない方面にある我々の記憶に一定の目的のあることを實證する 82 小見期の記憶はその存在を轉位の過程に負ぶてゐる。それ等の 私がその (一般的ではないが、屋々) 残してるないといふ一事であつた。ところで、 精神分析の明示し得るところである。それ等はそれ自身の内容に依つて記憶 出後端とした注意すべき事質は、 0) [ 3 (1) 時機 の重要な、感動深 人が最 抵抗に依つて妨けられてゐるが故に) も初期の。 寺印象に就 記憶はその再現(想起)に於 どうでもい いては。 この選擇は 何等の ムやうな、從 記憶は

-8 るのであるから、私が奥へた『隱蔽記憶』といふ名籍が丁度適當してゐるのであ れてゐるちのではなくそ 72 の内容が他の 抑圧された思想に對する聯想 的關 に依つて記憶されて るい

で記 (1) Manatschrift für Psychiatrie u. Neurologie (1899) 所戴

て、決してそれだけで蠢したといふのではない。 陰に依つて、穏に存在してゐるものであるといふのである。我々はこれ等を、 111 70 15 記憶となるものであつて、この それに依つこ隱骸される記憶の内容との間の一時 憶と呼びたい。 私に同 る標族記憶の内容は、初期小児時代に属してゐるが、節もそれに依つて代表せられてゐる思想 小心 12 連門するであら けでは、 中に沈んでゐるのであるが、 記憶に最も関うの 私は隠 態を遊行的、 ううつ 福品 記憶は、 若しくは進行的形態と稱してある。 Eld. あるものは、比虚では 係及び その直接的再現が抵抗に依つて妨け にも幼 その思想は皆該個 意義に於け 十分に分析した質例に於いて、 的關係に於ける特異性を强調しておいた。 い時代の。 73 年代的に隠蔽 軍要 冷相 人の一層後の時代に馬 Too is に埋に個 恐らく野 はは、 えこに湯 の役分にある。 問込的民 72 意成 私は特に際派記憶と てる 12 33.0 連門か る早期 中に於 してゐるのであ いのであ その復例 没後に、 二四條 的院教 13

第三番目の時分があり得る。

即で、

その隠蔽記憶は、

それが隠蔽する印象と、

その内容に使つて結合

あ 1 かんと かでなく。 また時 近接に言 って結合するのである。これが同時的或は説 粉的

成 とは同 Th 13 に問 内に 一物であ 記 72 信 やうとするもの -9: 総 ることを疑問せんとす 3 101 かなどの どれは でもな 言い どい 部分心陰統 1, 何何 っるに 私 に就 12 1-60 情 14 間遠 -130 40 6 3 Die! 777 内 A に属し、 想心 は今まで觸 作 去った ふ問有名稱忘却と、 7. 12 たかか れがさ 0 \$50 また以今こと ナル 神 163

100 6 12 せよ、 竹 しく思へる記憶行為 T 80 見したところでは、 高水 祭 では 名前 专现 全然別 管で心 R 6 1 100 象を取扱 前には 永 72 方法で解 れら 60 固行名稱を取 1: II 71 耐現 えら 百度でも正 扱った。 ふた。前者では ることい 期 象問 3 オし また前者では、 扱ひ。 HI 3. るやうに思へる。我々の科學的好奇心を刺戟 我 しく想起さ 相違にその k 60 に伴 後者 永續 否人は ふことがあるも 的 0) 72 記憶機能 本然の類 把持 たし、 間間 象に就 を問 また明 似 4. 絶剣 題に -大 自な破綻 は、 () だからである。これ等二つの した。 13 を問題に 14 から 现 影 だし 領 何とな 沙取 J. 再び の無験に いやうに 吸い、 れば、 il: しく 後者では我 するもの 何 思 せよ思想 子供 想 とかか 起 るであ 時代 2 12 えし 1: 胡涛 R らうつ 前者に H 八 か らださ なか 前

第四章

ᆀ

時記憶

如してはるないのだ。隠蔽記憶の 材 於 表面的 何 その代償となるものが現れて來る。 憶は抑 的なものを發見したのだとの我々の期待も高まつて來るのである。この 象がその つことに驚くのである。そこで、もし、雨方の場合に於いて代償形成が、 背も後皆も思憶の失敗 起の機能 れ その現れる形は違ふが――這入り込んで來ることを知るのである。 料及び時 いては忘却であり、 は代償名稱が間違つてゐることを知つてゐるが、隱蔽記憶に於いては我 の場合に於いても、吾人は知性的の感受力に依つて、そこに一つの攪亂 |聯想に從つて出來上るものであることが心理學的分析に依つて證明されるものとす 八或 材料、 の停滯し邀失することは、そこに一つの偏見的要素が、傾向が入込んで來て、 の記憶は浮ばせるやうにするのだと云ふことを、我々の老へるより以上に屢々示すと云ふ 時間 連續に於いては里るに拘らず、合致點は遙かにこれを償 連續、 往首 を卓殺ふ。記憶に依つて正しく想起さるべきものが出て來なくて、その代りに にたい 及び集中に於いて相違してゐるためにこそ、我々が何等かの重要な、 形 ては記憶である。夏に深く調べて見ると、二つの現象はその 成さ 名得忘却の場合に於いても、 オと るの は、 他(0) もつと重要な印象の忘却され 代價 名稱 名稱の形に於ける記憶行為は ふて餘りあることが分る。 一般的なもの 時位 々が卵 志却 「帰属」が――尤も各々で に依 の場合に於 なさうご () る場 とぶふのは、 [...] それが成 合であ れば、 じか ふもの いては、近 清 神 的现 想

ことなんである。

をそれに続いてこくになほ数行つけ加へて云つておきたいと思ふ。 幼時記憶の問題 は私には非常に真要であり興味あることであるから。今まで云つたより以上のこと

の材料を仕上げせねばならぬか、 味があるか。この問題に對する材料を蒐集調査に依つて具へるだけでは固 し小見頻記憶の態度がこのやうにまちノーであることは何に関係があるのか、 果は個人に依つてまちくしであると彼等は云つてゐる。或る者はその最初の記憶を生後六ヶ月まで迎 ることが出来、また他の者は内蔵乃至八歳の終まで何等想起するところがないと云ふ有様であ ア 我 1) 12 V. Of は小見期の何時頃まで戻ることが出來るであらうか。この問題に闘する研究としては兩 Honri ① 及びボトギン Potwin (三のものを私は承知してゐる。そのやうな試験の結 それにはその報告をした人物が参與せねばなら 50 十分ではない。更にそ またそこに如

- 「話」 Enquête sur les premiers souvenirs de l'enfence, L'annee psychologique,
- (1) Study of Early memories. Psycholog. Review, 1201

そこに稀有の謎を發見しそこなつてゐると私は思ふのである。 々は幼時健忘、即ち人生の最初の資年間の記憶の逸失することの事實をあ 如何に高 い知性的行為を まりに軽々に取扱ひ、 また如何に

第四章

幼時記憶と隠蔽記憶

报 ~: ナバ るから、 なことはなく、 殊にこれ等の忘 錯雜 ら き鍵となるものであ ^ 新 これ等 オントー 我々はそれを不思議に思ふいで がこれ等 40 研究に依 T は忘 一尊ろその全將率に對して決定的 々に別の えしじ、 元番を約 才し 心的過 ることが察知 つて・切の れてわらい た少見期行為がその 本な 程を、 かった、 源的 1-1-1 多くい 137 見が持 作行 かり 人的 1 合殆ど保存してをら t, 根様に横にはると知 の存することや示してゐる。そこでこの 彩 は記憶 な感化 生長に るかと云ふことを、 あ 6 これ を残してゐると著へ 何等かの (意識的想起の意味に於ける) どの 追跡 ぬかを我 北較 り得たところの、 我々は忘 な残さずして消 などが 々は不思議に思 かべ した效 れてゐる。で、 きも 果を及ぼしてな かの信息を理 え去つてゐるやう には特別 (2) 時志知こそは であ 何故 ()

析試 像の成 不 思遠でわけ | 験を受けてゐる人間が、自分の最初の記憶は多分二歳の頃にまで戻っとよったり 記憶を分析試験して見ると、 おも は、確 が分ら 45 せら かに間違つ ない れてゐるか 10 5 丽力 てたり の利利 兒期記憶 それ 1 不完全で に院 M. 11: 13 しい てその思り 言 とは () るもの また時間 -3. 心場 走正 12 我 すことは困難で 々によく分るが、 的にまた空間 か いことが容易 70. に轉位 或る に信 60 成る d') しても。 されてるる。分 1) れる 人物 300 これ 記憶影 保有し

それ等の 信用出来ない。これ等の經緯で如何にしてお読され如何に いことが分るの に残見され 我々が大抵い 諸 勢力の るが、 である。 ためであるら それ等の 湯合、 後年 動機に就い R 60 Lil 見別を知ることを非常に遙かな、 て見ると、 得た强大な諸勢力が少見期體驗の追憶能力を形 これ等の して轉位されたから説明されき対域に直ら 追憶錯误は単純な記憶不 不思議なこと」思ふのは多分 正がその するので 原因でな

等は正しく造形 的同想の 素が缺け K れた 40 依 5 てはこれ等 つて国想する、 信四 し得ない者もあ 『视影者』"Visuels" 人 り行きは少見別記憶の中に 草 型を保存してゐる。 てゐるやうな人々に於いてさへ 個想はさまくな心的材料に依 幼 時記憶 的にしつら Titi 後等 る 隱被記憶 なくなる。 そのやうな人間を「聴覺者」 "Auditifie" 回想は と對比せしめる。これ等は ^ 私に於いても最 えし 視境 たる場景であつて、 我々は總てか視燈偏 ち見ら 性質が帯びてゐる。 も造形的 11 ってなされることは誰しも知 70 TOF であ であ 6 小 12 シャルコー たと舞臺装置にのみ比すべきものである。 (1) Thi 麗妃的 少見期記憶は後年の記憶に於 記憶は視覺 或はまた自分の 影像に於いて夢見る。 いいいい Charcot 及び、選 的性質のもの つてる それ故に、 助者」"Moteurs" 見へた御 經驗の最も必要な論節 20 併しな 選者は かみで 配覧 60 がら き) 視覚的影像に あるこそれ 記憶は嬰兒 またかう かをも

[ii] 成人せる視覺者は終年の經驗を記憶に泛べた場合にはそこにも早自分の身體を見ないからで 北 11 いても少見である自分自身や見るのが常である。これは不思議なことに思へるのである。 また少見の注 けら |後年の心理的諸号力の感化が及んでゐることであらう。個人の『幼時記憶』はまづ給を大弘 したものを所有してゐるの性と云ふことを假定せざるを得ない。その加工されたものには各種萬態 をは所謂ない時の少見到 **『陰巌龍熊』の意味を帯びたもので、泊もそれが傳説や神話となって残ってゐる民族** か見期の場景に於いては、これが本営であらうと嘘であらうと、我々は論摩に於いて れると云 を示してるるのである。 意は彼等の體驗に際しては、專ら外的印象に對して向けられると云ふよりは自分自身に ふのも、 我々の總ての経験と矛盾することである。さまらくな方面から考へて見るに 「紀億に於いて、電際の記憶の痕跡を有するのでなく、それに對して後に 3 とな 服装に於 時記憶と の場合

TO SEE 私はこの歌を自分で読みた西海の結果として主張するのである。 著しい類似

T 誰でよ精神分析の方法を以て多数の人間を精 前に論じた道 の際厳記信の質例を豊富に蒐集してゐるのである。 りの性質の間係を持つてあるものであるから、これ等の質例を報告することが非常 に調 併しながら、 て見た者は、 幼時記憶は後年の その仕事の結果としてあらゆ

憶をその とが屋 姓なのであ 々必要となつて来 周 もの る。・つ から 取出して報告することが出來る。 (1) ようつ 11; 見門 たいたの 美事な例 附汇 記憶さして價 に示されてゐる如く、極まれには、 いけるため には、営人の 個々の 全生涯を示すこ

12

つた。 で、この認識の當時に於いて彼は、 (1) m とれとい 二十四歳になる或 庭で椅子に腰 との區別 知識慾の象徴的代表であることが後になつて分つたのである。とい 別が似たものであり、少年にはまた少女の持たぬ一つの部 と思ひ、また他ならぬこの叔母が師匠となつて吳れ 少見期回 汉 付けは 想の) 非常にむつかしくて、彼は叔母にどうしてこれとあれと選ぶことが分るの を知りたいと思つたと同じやうに、後には彼は何とかして少年と少女との匿 mは一つだけ制が、第三の かけてゐる。彼の側に 福 置さを問題にすべき何等の る男が五歳當時の記憶として次のやうな影像を保存してゐる。 それに呼應する少見的知識然に就いての記憶を呼醒 は 調 村 が居 11 理山 よりも多いと云ふことを注意しなさいと云つた。 て、一生懸 もない。併しながら、その意味は實は他の ゝばよいと思ったのであった、 命に彼 分があることを設見した に文字の ふのは、丁度彼 知識 を授けてる 彼は或 ので 彼は ましたのであ か教 がその當時に る夏 あ 130 へてくれ 小 海知 季別 m 2 进

) 少見年代からの今一つの質例を暴けておく。その戀愛生活を痛ましくも妨けら

は十五歳であつた。然るに彼は自分の 今では四 めた(aufbindon)ことを思ひ出した。すると今度は別に追及もしないのに、彼は母親が衝 分娩する (Lindbinden) ことの隠蔽記憶である。そのやうな『言葉の懸物』の用ゐられてゐる場合はま て、思ひがけない痛み る。そんな筈はないと私が追及したので、彼は嘗て十一二歳の頃に母親が鏡 し後期の 一十歳以上になつてゐる男があつて、彼は九人の子供の最年長である。末の妹が生れ に襲はれたことがあると云ひ添へた。ところが、着物を弛める(aufbinden)事は 母親が身直になつてゐるのを嘗て見たことがないと頑 の前で念 から いで着 引 3 柳 つて來 を弛

やうな意味を獲得 私は駄々を捏ね泣呼びながら大きな箱の前に立つてゐるところである。その箱の藍を私より二十だけ さうしてそれは(これは相當信すべき特徴に依つて云ふのだが)満 思ふ。私が四 分析して見るまでは何の意味も含んでゐさうになかつた少兒期記 その場景は長 十三歲 するものであるかと云ふことを、私はなほも一つの電例に就いて添して の時、自分の子供時代から残つてゐる記憶に興味を向け始めるや、一つの い前から――李つと以前からと私は考へたのだが――時々意識に現 三歳にならない前のことであつた。 億が、分析的仕 上けに依つてどの おきた 場景が れ来り

た他のところで出會すであら

心能や が確 ふ通 3. 岩 12 だと解釋 したの て來たやうな風に 作 1/1 60 30 で長の異 野と私 一に閉込 りにして異れ 解釋をこの 的 10 れ等 たり 場景を始 戀しさ であ 點を置くべきかを我 我 したい かい のことは めら 母と見か開けて抑 なは成 るが、 記憶中 はなだめ 何故 めに云び表は れてるるのでな 場景に就 気がしたの T, る場景を思ひ出 私 私 その その に保 がその 母親 他にはこの場 れたのであ 行. いて下すやうになつ 称が大箱 せら であ 用诗 したところでは へてるる。その R 1 1 れてあるの いか 12 30 40 いたい に行人 细 3 1/1 らな かい 記憶中に保存され 景に就 に居な 思ひ、 すり か、そこへ 併しそれには中 10 て行う る であつて、 「戸棚」 40 兄にそ たの いことを 私としてはそれは て別 あ 7-0 10 である。 30 付: に何も手がかりが れを開 親が來たことがそ これ等の言葉で私 となつてるたー 美しいほつそり それに直ぐ續いて母 骨を 雅 てゐる 23) 心がな ると、 けてくれ 私 折 はは親 つて分析した結果、 ル 兒時 40 兄が私 私は泣 と要求したのである。 T を失ひ、 10 なかつたっ EL ーを開けようとしたの き) ()) 排 を郷 れ き始め るい 之何 自分が た私 親が出 馬(0) 揄 时 3 し付 7-親がこの そ () 私(()) 其象的 母が、 のであ て來て、 私 がって は合く 即以 43 から 兄がそ うない 32 (t) T に見た場 72 何 36 展街 ?. 兄が私 例以 25 柳 か閉 - 100 れで私の 解 H: 大 罗素 É, 15. 力い 3 (1) 大箱 稻 t: 0) しいう 協計 總

同じ時分に見た夢には仄かに或る乳母の事が出て來る。彼女に就いてはまた別の回想が纏つてゐるの であ を尋ねることにしたのである。それで何もかも分つたが、殊にこの恫巧な、併し不正直な女は私の母 ある。そこで私は今度は自分の註釋の夢を輕減しようと思ひ、今は年寄つてゐる母にこの乳母のこと < 演じてゐることを氣付いてゐたので、私は彼女が何處へ行つたかと云ふ質問を見に向けた。 に居なくなつたことに就いては私は無關心でゐられなかつた。で、私はその事に就いては兄が一役を なかつた。その後、或る時母が私を殘しておいて出掛けて行つたので、意地態の兄は乳母と同 は例に依つてうまくはぐらかし、言葉の洒落で以て「(箱に)片付けし をも片付けたものと思つて、そのために荷を開けて異れと云つて見を攻め立てたのであつた。 併し一體子供が居なくなつた母親を大箱の中に捜すといふ考へは、どうして持つやうになつたか。 |産棒にある間、盛んに家内で盗みをしたが、兄の告訴に依つて審判されることになつた。この話を - 私の良心を强いたものである。この事は後々の事の隱徽記憶としての價値を要求し得る一小部分で いて私は恰も一種の靈感に打たれたかのやうに、例の少兒期場景が理解されたのである。 を子供らしく解釋したが、併しもうその他に經驗することもなかつたので、それ以上訊くこともし るの 例へば、彼女は私がお小使ひとして小さな錢を貰ふ度にそれを彼女にお渡しなさいと尤らし ちやつたと答へた。 すると兄 様に母

は二茂生だけ年長である。さうして三歳になった時、 されてゐるのかで分つた。彼女の声後いやつれが私の眼をひいたに相違な で私はまた、三の脚壁的の少見場景の五色云にしに於いて、何故に母のすらりとしてゐることが强調 異母兄とは別居することになった。こ 5 その時生れた妹 いい私

「間」() 高い満足は、このより深い層からして始めて完全に理解すっことが出來る。 失望の感は悪い位置に立つてゐる。これに反し、歸つて來た母親のすらりとしてゐることに就いての やうた失望の感が、今や子供らしい草菜の表面的動機から出て來る。より深い移力の たのだとの静蔵ある紅ひご思に振っのみならず、また彼は最近に生れた赤石坊をほの守婦官に押込ん このやうな少見年代の精神生活に無味を持つてあれ人々は誰でも、見に寄せられた要素臭膩にはもつ 就いて見をあてにするでうになる。ところがこの見は、他の行詩に依って知れたところに依ると、父 だの大箱だのは後にははの身體の整徴である。そこでこの箱を隠いて見たいと、ふ気になり、それに を集むこと。 指述のと訳ふこと、は一葉はしたくて、不信の内にその第を集じてあるのである。 月間 するもいであることを子郷したのである。徐しこの生育と云ふことと、母の身體がまたく別 を続い條件のあることを容易に知るであらう。三農未治の子供にして、宋の弟妹は母の拘鰻内に生育 しまったのだとの何等温粒のたい質びをも懸けるのである。循か学になってあるのを結見した時の 一位同に對する子供等の資学者であるのだ。この列か自分の居なくよった無情を「片付い」てしまつ の子供

### 第五章

### 云い損い

0 もまた或る他 现 人間に於 々が母國語で話す時の普通の材料は容易に忘却せぬやうに思へるけれども、 いて見られる云ひ損ひは、病理的條件の下に現れる所謂『失善症』の前階だと云ふ即象を の機能に一層展々歩せられてゐる。それが誰しも知つてゐる『云ひ揖ひ』であ この材料の

吸へる。

1-相 て、彼は言語學者として言語學上の興味からさまんくな云ひ損ひの間に存す てゐるが、その見地は私いとは遙かに違つてゐるのであ つたのである。彼はこれ等の法則からして、。或る言葉の音や或る文章の音や、またさまんくな言葉が 三五の間に於いて全く獨特の遺方で聯想され結合せられるところの上或る一定の精神上の機制し メリンガー はこ」で例外的に、 Meringer Eratt 拙著以前にこの問題を取扱つてある書に言及することが出來る。一八 C. Meyer とは『云ひ損ひと讀み損ひ』とに関する研究を公表し る。後標著作の内一 人は本文の言資ぎであ る法則を調べるやうにな 九五年 が存

在することを結論しようと思つたのである。(単十頁)

等()) る()) 略が時 die Praparate in den Brutkasten." と云ふべきところを Briefkasten と云ふ如きつなどであつて、 反抗する から tionen ',, Fir solut sich einen Kopf auf"及沙, Fir stellt sich auf die Hinterbeine" 〇彼は後足 てるからきた 叉は取 前後轉買、例へば、 彼等は自分寺で蒐集した「云む損ひ」の質例を先づ、純粹に記述的な見地に從つて類別した。卽ち か、 主要範疇の外になほ多少のより少く重要なる(我々の 加せられてある。この分類に於いては、 成は富該文章の misers (helf annustrator (貴青は我々の親分のために親衛を暴けてくれるもの Antizipationen (例 5. ふべきところを waste son "Tar so rat sich auf den linterkopf" が生じ來るが如き。) 代價 (例へば、"Joh gebe ふが如き)。 ミロのギナスと云ふべきところルギナスのミロと云ふが如き)、唇の前響 Vocklinge 全體の言葉に関係するのか、 \is cs was mir and der 育の名が というれるよう 後置 の代りに 轉置や歪みや混淆などが語や綴 aufzustosien とぶつたりする。 汚染 そこの Brust so schwer Postpositionen 目的 版別 いためこは、 が奥へられてあな (例へば とぶふべきところを…… 智 より少く有意味なる)範 育() "Ich fordere Sie auf EIS 1 3 と私 で立上るー

云ひ損ひのさまん)な症類を説明するために、

メリンガーは愛青の種々なる心理的何位

最高 が直ち るいい 話の長 それ等は五に影響を與へ合ひに化させ合 でき 3 T いううつ に次なる皆及び も前院な まっ意気に戻り またかうしてあまり重要でない神智過 ずろ 初(0) であ 次なか 微色 を知ら るかを決定することが必要である。 旅る 語に打 に或る文章の 上初の うと思ふならば、或る忘れた語、例 いて、 الله ふ事がある きうしてこれ等 最初の 前に最大 語が我 のであ 11/1 たり けとで を提覧 130 の神経 を持つてゐたのである。(一六〇頁)かくて 神経 メリ 心理 あり、 するのであ 組織 作川 へば名前を想起しつ」觀察し ンガーは云ふら成 また强 が相 に影響や與 唇激 درز 近に同時 20 L あ へると、 る何 72 1 3 故に、 清 - ( " 72 Hill き) かの 111 何 乾 る場合にじ 13 オし オレ て見る 11 或

**慶賞表にさざりを得ないのである。ところがこの考べほ、根據のあることもあるが、** 觀察して見ると、我 る要素に関しておようとゐまいと、 40 いに歪つて、 は、 私 人 をおはに はたい 北京 を山 名稱 でざるを得ないものである。名前 何等沙 そし なかっさい か失語 い文字で始まつ 60 议 圳 る志 合に最初 T れら るるにきまつてゐるとの 70 に再び意識に出 た名稱を探 の最初の ねてる で來るとぶ がその 75 0) ないことも屋 岩 1 最も重 18 现 5 比較 R 正しく 12

る。」(一六二頁)

である事が分か。質は私は、多くの場合に於いて飛みが間違つた最 へ云ひたいのである。また、許人の け IJ また主要経音もなくなつてゐる。 Botticelli に於いて記憶中に蘇生つてる シニ 7 V ル 1) もあまり重要でない二級音エルリelli 0) 質例に就 いて見ても、 が切い語 12 想起するもの 代質名稱に於 が代償名稱 いては最

に酷似 たモナ Moutenegroと云ふのが現れて來た。そこで私は 名を思ひ出すことが出来なかつた。それの代償名稱は、 ば次の場合に就 切の -5-代償名稱に現れてゐることに氣が付いた。 してゐる ギラオ Montevideo, コリコ Colico などであ Monaco を容易に想起することが出来た。 かた いて知ることが出來よう。 オレ れた名稱の 最初の 一音を如何に大して尊重せざるものであるかと云ふことは、例へ 一成る川、 Mont 70. 7 3-10 7 1) 私はアル (モンと發音して) なる綴音は最 1 y F. . 私は 15 ル 綴音の具合や律音に於いて忘れられた名 15 -T-モンテ・カルロ バート侯の ١ 1 I, ンの代りに間 Piemont, 名からして、今まで忘れ を首府とする彼の ア シン もなくモ --ı 後 2 を除 小関の ネ

第 五章 却に於いて指摘されたのに似たやうな機制が云ひ損ひの現 るならば、弐々は云ひ損ひの場合に就いて一層確實な判断 云ひむひ 象に の基礎に到達したことになる。 も働くも であ

まり、 遊びとして オし る言語 攪亂 は、まづその同じ言語の他の構成分子の影響に依つて惹起される。

から であ 13 及 72 ることがあ と類似して、その語、 欲する た要素 ほど大であるとは思へないのであるが、云ひ損 獲ようと望んだ結 ておいた質例 ものとは違つた)他の意味に依つて、惹起される。――前にメリンガーとマイ かであ 相 前響又は後響に依つて、又はその文章或は か うに音や語を結び付け にその大であるかを知 反的なものは同一文章スは前後文章の内部又は外部の具合である。相反點は始 6 るのである。云ひ損ひのこれ等二種の起源にとつて、 把亂 る。同一文章又は前後文章以外の影響からして機亂の起きた場合には、まづその に遭つて緩かにその力 は總てこれに所屬する――。ところが第二に、攪亂 その文、又は前後の 論を、こ云ひ長ひの現象から るに至るのである。併し、音や語を云ひ麦 るその機 側に関す か意 文章以外の影響に依つて、我々が云ひ 抽出し來る見込みは、 ひの症状研 するやうになったさう云ふ要素からして、 ろ結論 前後の文章中に包まる人 をべつまりあ 究から抽出された或 共通的なものは たい第 はシニ はす (話者の云ひ表はさうと 學者 3 の場合にの る結婚 元卷 + v 表はさうと欲 かい 1 ル 云ひ損 IJ ヤーとから借 刺戟 江光 0 万に影響 場合 0) 惹起 ひい 程は 作する しなか 现象 研 を及

的要素を知

感することが先決問題であって、次に問題とならのは、

この提録がまた言語構成

0)

独別が昭不するものではないかと云ふことである。

得ることを気付 素に依つて、 事情を證 叉は汚染の場合には、彼等はまた何の躊躇 1) 音の ガーや 刊 するに適切 攪観されることがあ 心的不等價 いてゐたに相違ない。 マイヤーが、 なる質例を以てしてゐるのであ 説は、嚴格に云へば、たい音の挽亂 15 るも 一了作 語の提働 のであ 1 ナナ る事を看過してゐるとは、 る心 もなく、言ひ摂ひの が音の攪亂に還元さ 的影響 13 例 に依 並びに前響後響の説明にの へば、 うて、 原因を前後文章以外 礼得 次のやうな例が擧 何人も主張し得ない。實際、 即ち同 ない場合には、 一語、文など以外の要 15 に水 例 3 ~ (£

と考へてゐたのだと自無した。この考へられてゐた言葉が 三年日 ふことは、これ等の二語が非常 Vorschwein へと到達した。」と。そこに居合せたマイヤーと私とに、ルー特は自分では、 (六三貝)『ルー (Ru.) 併し彼は何とか和やかな形式もがなと思って、かう切り出した。こその時、 君は内心では に似てゐるから 「豚のやうなこと」、Schweinereion、と著へてゐる或る出 と云ふだけで十分に説明 'Vorschein' 75: 10 -) くと思ふっ りになつて出て來たと云 俳し、 ※事を

いて、「浮遊する」又は 七十三頁)『汚染 館 光道 云ひ損 場合の 「漂浪する」語象が大きな役割を演する。それ等の語象は意識の関 やうに、 代賞 の場合に於 いてもまた、 而も一見非常により 域下にある い程度に於

ある。さうして、かくて語列を交錯せしめる。「浮遊する」又は「漂浪する」語像は、 に、ほんの具今日外せられた言語過程の落伍者(後響)であることが屢々である。」 、商もなほ效果を及ぼすだけの近くにあるので、相似のために容易に錯綜に導かれ得 人人 (J) からう

## 【鑑】(一) なほ同書九十七頁参照

600 攪亂的要素の發見に歪るまで、錯綜せる聯盟群を通じて一層長い道程を辿り戻ら 出て來るものであるかと云ふことは誤解すべくもあらぬことである。また我々は無意識の材料を求む 考へてゐるところを話してしまひたいとい要求とが、我々の『分析』時の事情に依つて、如何に近く るものであって、さうして光より同一道程に依つて、はあるが、たと害人は彼分新者の思ひ起しから の関域下にあつて日外せらるくに到らなかった『漂浪する』語象に對する顧慮と、話者が總で ねはならないのであ

を惹想すしてに低つて意識中に別込んで來るつである。例へば、―― との間に何等かの類似があるために、その云はうと思はない言葉が歪み、混合、妥協形成(活染)など 著者自身の制觀するところに依ると、云はうとする文章中にある或る言葉と他の云はうとしない言葉 私 はそれから、 メリニガーの質例が浮爆となるところい、或ろ他の興味ある行爲を論じておかう。

lagen, dauert, Vorschwei

jagen, traurig, .... Schwein

と云ふ風である。

ひに於いて代償や汚染が出來 から考へて見ても多くの矛盾した個々の決定要素を包藏してゐることが屢 かの凝縮の 象文に年協変象である。 料の二要 して、 さて、 说 統的の 私は 楽間に 始 まりであ 仕事が如 ランシーと思す! 111 い等かの この第 類似の存する時は、それが原因とな ろ役割 1 かは、 元次 を質 12 想に 夢の 10 夢(い) 構成に於いて最も活識な働きをする事を かれる - 6. 内容に於いては阿 示して 悲(()) おいた。事物にせよ言語表象にせよ、無意識材 在思想から所謂 つて第 かしり 構 成分子を代表し、 1 di 夢の級在 気がか 12 すり 生する、 我 3 々の知つ れ故、 それが混 またそい 生じ來るに降 び担 起源 合起

3 或る語 て人 「吾人はさき頃 .... 々は かい 云び根ひをするやうになるから 13 の意味反對の語に依つて置換へ [ii] 0) フォー 或古小論文 ("Ness Freis 7 12 リー衆議院長が開會を宜したその宣し振りを想起することが出來る。 の中で、 れる場合の特別 Prossett メリ 部。 ンガーは語の交換せられる或 一九〇〇年八月二十三日 な實踐的の意義を高唱してゐる。 號 所战、: る場合、 彼 何にし 180 长

第五章

云ひ損

從て間違つて喚起せられ易いのである 多分當つてゐるであらう。併し、種々な觀察を重 は屡々起ることだが――その著へは少くとも部分的に這入り込んで來で、その結果「開會」の代りに ばしいこともなさょうなこの議會を只今既に閉會する位置にありたいと思つてゐた、そこで――これ 議場が映築したので議長は始めて氣付いて失言を訂正した。この場合に於いて、 一會」となつたのである。つまり云はうと思ふところとは反對の宣言となつたのだと説明するのが ることを知つたのである。 これ等 清 1 私 はこくにかく多數議員語 の言葉は既に我 ね た結果私は吾人が相反の言葉を甚た屢々置換へる 君の出席を告げ、 々の言語意識に於いて聯想せられてをり、 併せて議會の閉會 議長はどうせ香

差異を差引するために、吾人はかう云ふことも出來よう、そのと言い に似たやうな相反語を持ち得ないし、また『閨倉』なる語は話の慣用の成分であるがために忘れよう 盾はその反對語に依つて代償せしめる代りに或る語や忘却すると云ふ形で現 あ た矛盾であるとするのが本當らしく思へらか、相反代償のあらゆる場合がみなさう單純ではないので 73 ところが、この議長の筐例に於いては云む嶺ひが單に話者の云ふ言葉に反對して内的思想中に思つ 否人は aliquis の例の分析に於いて短似 の機制を見出したのであった。そこに於いては内的矛 てふ小語は れて死てゐる。 同 會」と 開倉 併しその

メリンガー、マイヤー等の最後とて忘れられないのだと。

らうう 出來るか、 だとのことを示したとすれば、善人は次に、それ等云ひ損ひの二種を果して確定的に分離することが とになってるた同文中の語 (こんな場合でなけ また如何にして一方の質例を包種の場合と疑別することが出來るかを發見したく思ふであ れぼそれの刺戟は思ひもよらないことであつたらう)に依つても惹起されるものいいいいいいい 影響に の寛例は吾人に、 依つて惹起されると共に、 が高響い また云はんとする 後響の 影響、 文章外の 效果

の流 他の の消滅が、 極的な條件として、發言せられた書のために刺戟せられた音聯想と語聯想との流 語の簽達法則に關する廣汎なる著書(『民族心理學』 Völkerpsychologie, 1. Band, 併 れの 現象に於いて必ず隨伴するものは、ヴントに依れば、何等かの心的影響である。こそこには し論述のこの段階に於いて、吾人はまたヴント ある上に、これを遮ける意志の效果の弛緩、 消極的契機として生じて來る。 いて、また云ひ損ひの現象をも取扱つてゐる。これ等の現象、竝びにこれ等に閼 聯想のかの働きが、來るべき音の豫想され、 Wundt 並びにことにまた意志の機能として働 の説を考へて見なければなら 1. Teil, れが属してる 先行音の 15. 係ある 再現

第五章

六か扱ひ

力

る。」(三八〇一三八一頁) 或る場合に於いてはまた、何う云ふ形の時に一定の攪餓が ぜいその きかけるのであるか、――總てこれ等の問題はたと單に起りつ」ある聯想の方向の差違を、 されるてふ事實となつて現れるか否か、或は慣習的に用ゐられてゐる音が他の か否か、或はまたそのやうな音は全然別々の音が、語られた音と聯想的に關係してこれ等の上に働 そのやうな提覧を多数助機 聯想の 働きの 差違 たい 示すに過ぎなくて、 合に歸した方が一層正しくはなからうかと云ふことは疑問にな その聯想の一般性を示すものではない 生じ るか、 または原因前続い原理に應じ 音の間に割込んで來る であ 3

# [話](一) 圏断は著者の附加するところ。

分我 3 さいと 弛緩すると共に、 大低の場合相互に效果を及ほ 私はヴントのこれ等の説を甚だ正しいと思ふばかりでなく、また教へらる」ところも大である。 る行物 なはい この禁止 的契機 ントより以上の大きな確 とぶふのが曖昧ないの方であるならば、的殺するためにとばはう。 する注意が弛緩すると共に、禁止せられざる聯想の流れが活動し始め (つまの禁止せら すやうになる、そこで刺 オルナニ 信を以てかう強調することが出來ると思ふ、 る聯想の流 72 2: ()) は同一 11 村的災後 現象の決定要素たる は禁止 4 即ち云で損ひを惹起 る注意の に週 13 きかか 弛緩)は、 - (3

攪亂を励せざるを得ない して向ふものである場合もあ て來るのである)である場合もあるが、またそれはもつ は、云はうとする話以外の何物かの提凱的影響を競見するのである。その控制する何物か 私の英葉した云ひ損ひの實例に就いて云へば、ヴットの所謂。言の接觸效果。なるものにだけ言語 的思想 (それが云ひ損ひに依つて表はれ、 、ものは殆ど一つも見言らないのである。これもさることながら、殆ど必 また腰を分析の洞察に依つて始めて意識 と一般的な精神的動機として全體の話 は個 引出 ねの無 1-反對 され する 私

(一) 株檎に噛みつきながらいやな資をする私の娘を見て、私は職句を口づさまうと思った。

殊に林檎を噛るとき。

「猿は奇妙な顔をする

"Der Affe gar possierlich ist,

Zumal wenn er vom Apfel frisst."

.

併し、 の汚染(受協形成)であるらしい、それともまた既に準備されてゐた、Apfel"の豫想とも劣へられる。 ところが、私は Der Apte……と云ひ始めたのである。これは "Affe"(猿)と "Apter"(林檎)と 實際の事情をもつと精しく云ふとかうであつた。 私は既に一度その暗誦をやってをつたいだ。

h. h.

等五章

云ひ損ひ

るい の動機の一つになつてゐると私は考へざるを得ない。それでこの云ひ損ひは、凝縮 これを繰返すことの上にこの言葉を早く云つてしまひたいとの焦慮も加はつて、それが私の云ひ損ひ を聴いてゐなかつたので、私は繰返すことが必要になつたのだが、その時に私は間違へたとけだ。 めての時 は別に云ひ損ひはしなかつたのだ。 娘はその時他の方に氣をとられて私の云った の機能をとつてる

0

てるる。 に就いては、 とを云ひ添へておかねばならない。 か と云ふ。そのまくの名は質はシェレージンガー Sollosinger である。この云ひ損ひは發音を容易にしよ らだっ 私の 併し私は、 一向に職由するのであらう。何となればとを三度も發音したあとで1を發音するの 私は何の理由も與へることが出來な 娘は 忘却が傳染的であることはメリンガーとマイヤーとも氣をつけてゐる。この精神的 「シュレージンガー夫人に手紙を書きます……」, Ich fchreibe der Frau Schresinger" この間違ひが私の 一體、云ひ損ひなるものは非常に傳染的で、 "Apfo"と "Affo" との間違ひの數分後に起つたものであるこ その點名稱忘却

me ser のやうにはまり込んでるます。と或る婦人患者は分析取扱の始めに云つたが、このやうに音か 変は タッセ 2 メッシャー Tassenmescher ( ボケット・ナイフ) しいやタッシェン メッサー

を名前としてこだはる特別の理由があるからだと云った。<br />
こ る。で、私も到頭、それは彼女が私の真似をしてゐるばかりでなく、何か無意識中に に』。『Ernwelis"と冗談半分に云ひ幾へたのであつた。診療の時間中、彼女は過度でも云ひ損ひをしてる (何となれば、 するの。」 實際私に彼女の分析を始める時に『今日は一つ眞剣にやりませう」と云つたのであ に注意されて、彼女は底ちに答べた「え」、だつて先生は今日「真剣に」。Enwelt" 入替りになると云ふのは、これまた後替の四年のためにさうなつたと云ふことが出來よう。云ひ掛ひ 今日で分折も終ることになつてるたから――。) さうして『真剣に』 "Brust" を『真剣 と仰言つたんで Edmst と云い語

後なは妊娠や避妊に関する無意識的思想の影響を受けてあたことが分つて來た。『ポケットナイフの 覆るために始総廣省してゐるので有名である。 彼女をしてギインのケ 胎内に於ける子供の位置を記述しようとしたものである。私の云つた『エルンスト』上云ふ言葉は、 やうにはまり込んであます。と云ふ言葉は、意識的には彼女は不平として云つたのであるが、實は母 ルトナー海にある高事會社を想起せしめたのである。この脅社は遊妊の道具を

分つた。写姿は毎日ハーゼンアウエル街 Klusenauerstrasse で電車に乗りますが、今日早く電車を待つてる と同じ婦人患者はまた別の時に云つた事がある。彼女はどうしてさう云ふ云ひ損ひをしたか、直ぐに (四)『妾は風邪をひいてゐまして、あなでひき(Ase natmen)が――いや、鼻で呼吸が出來ません。 云ひ損ひ

客人が來たと云ふことが、偶然にも記憶辞の全體を喚醒ました。發音の間違ひはこのやうに、 る間に、かう云ふことを考へました。豪がフランス人であつたなら、妾はアーゼンアウエル r.º かう云ふ記憶に到達した。それに彼女が十四歳の少女の時、"Kumtiker und Pientde"の小曲に於いて 自分の知つてゐる清干のフランス人に就いての一聯の回想を試み、遂にいろ~~迂廻した道程を經て と發音するだらう、 カルデを演じ、その時間違ひだらけのドイツ語を舌喋つたことであつた。彼女の客館 何故ならばフランス人は發音に際して日を落してしまふからと。』彼女はやがて、 りか で,の

少時の記憶を想起する最中に自分の記憶力を失つてしまつた。いたづらな、 ひがけない關係にある無意識的思想に伝つて機能された結果である。 訳か 彼女は或る女の友達を訪れたが、談たま!)夏期別群のことに及んで、彼女の 女の肉體の何庭の部分を摘んだかを、彼女の記憶が告けて異れないのである。その事あつて直ぐ後に (五) これとよく似たのは、或る他の婦人患者の云ひ損ひの機制である。彼安は永らく忘れて居た れた時、彼女は 『山腹のなだらかなところ』(Berglone)と答へる代句に、『山の腰』(Berglende) 、みだらな或る人の手が彼 小屋は何處にあるかと

(六) また或る別の婦人患者は、治療時間の溶んだ後に、私が叔父さんはどうしてゐられますかと

と答へてしまつた。

たのであつた。で、前目の云ひ損ひは、その當時まだ意識されなかつた記憶に先行したのであつた。 だつたので御座いますよ。』 その當座は裁々は彼女が何處からこのやうな間違つて適用された外 特問して來た。その回想に於いては in flagranti (現場を)押へられると云ふことが主要な役割を演じ を採って来たか分らなかつた。ところがその時、やがて彼女は前日の問題の癒きとして一つの回 す。』と答へた。その次の日、彼女はまづかう云ひ出した『婆はほんとにきまりの悪い思ひを致しまし H へてゐる無教育な奴とお思ひなさつたで御座いませうね。姿は (七) いたに對し、奏は存じません、奏は叔叉には此頃ではたヾ in flagranti (曍場に於いて)管ふだけで 貴方にあんな馬鹿々々しい間違ひを申上けてしまひまして……貴方はさぞ姿が始終外国語 或る他の婦人患者に對して、私は分析の或 る側所に於いて、 en passant (序ながら)とスふつ 我々が取扱を始め 7-時に於い 想を 园品

云ふつもりだつたのです。』 して見ればこれはやはり彼女が記憶から追出してしまつてゐた批難であ 氣のつく點がありますよ。うちの人達はみんな貪然(Geiz)を―――いや精神(Cézist)を持つてるますと し彼女は自分の家族に就いて、氣をつけながら話しを進めた。一姿の家族にはなるほど一つだけ ざるを得なかつた。彼女はそんな覺えはないが、まさかそんなことはありさうにな て、彼女が自分の缘族を恥ぢ、その父に對して我々には まだ知られない批難をしたやうに思ふと云は と云つた。

パひ扱ひ

育然生活の精神分析

とない た
は
違つ
て
るるのは、
メリン
ガーの場合の
人物は
彼が
意識して
るる何事か
を抑制しようとする
に對し、 展起ることである。(メリンガーの報告してゐる、Vorschwein に到達したと云ふ場合とを比較せよ。) つたのだ。人間が整へておかうと思ふ丁度その考へが、云ひ損ひになつて押出て來ると云ふことは屢 私の婦人患者は抑制せられてゐることを知つてゐないのである、或は彼女が何事かを抑制してゐるこ また何を抑制してゐるかを知つてゐないのだと云ふことも出來よう。

だが、夏にそれに打勝つて言葉を続けた。『俳し版引(Hose)~來て、着物を着換へることが出來る時 太 石の中で、族行家の限製をした二人の婦人に合つたことがある。私は暫く彼女等について歩いたが、 ことは、不住にであると云小理由で抑制したのこが、併し次の、内容的には獨立してらる文章に於い には……』この云ひ損ひを診明するには、別に試験をして見る必要はないと思ふ。この婦人は明かに、 その時我々は然行生活の築しさ苦しさに続いて語り合つた。一人の方の婦人はかうして日を送ること 上水、下水、股引と全部敷へ上けて云ひたいとの著へを持つてるたのだ。第三の洗濯動を敷へ上げる (八) 次に擧ける云ひ損ひの實例もまた、故意的抑制にまで辿られねばならない。私はかつて自雲 も行みどろにして了ふのは無持のいゝものでは御座いませんよ。」こゝまで來て彼女は一寸云淀ん いろ!~著しみのあるものだと云つた。彼女は日ふ、本當に書間陽の照る中を歩き廻つて上衣も下

張り出て來たのである。 でよこれに個力に占が自然をこなびをなって頂

人名であるが、カウファンはさうでない。面も忘れたのはやはりラーデッキー 3 のである。私が物泥してゐるこのマトイスと云ふ名は、 れてゐるので、まわりくどい道や無てこれを惹職しなければならなくなってゐることを、自ら氣付く 行った家が立つてゐるのである。その家の入口はまた別 C) を他 した。『では、あのマトイスの許で……いや、カウファンの許でと云ふつもりで……」。私か一つの名詞 さいまし。あそこも貴方にお薦め出來ると姿は信じて行りにす。『と覧る結人は云つた。で、 1 (九)『貴方はもし岐物を貸ひたいとお思いになるなら、 けられてるた町名である。 名の方が の名前の出るべきところに出したと云ふ事は、ほんやりしてむたゝめであるやうに見える 他(()) ナニか もの人方にそらしてしまったからである。マトイス街には、饗はこの婦人が世景となって に空目私にはんやりしてはるたいだ。何となれば、彼々は私の注意を最暫よりももつと重 カウ フ ~ n ンと云ふ名よりはその代償名に適するのである。何となれば、 私が忘れてゐる得の名の代質名であるのだ。 の行にあった。ところが今やこの行 マトイス行のカウフ Radetzki と云ふ人名か -, ^ 3/ マトイスは必ず ガー しゃから の名か忘

第五章云ひ領ひ

『さうで御座います、講演者は響尾蛇(Klapperschlange)が特に恐ろしいと申しました。』 私が笑出し 満者は鶫(Vipe)のことを語されたのでした。傑しどうして響尾蛇のことなど云ひ出したで塑座いま 講演者は云つた。こくで私は日を持んで被安に訊いた。――ではその講演者はかう云はなかつたです は、まづ子供の怪我を世話せねばならも、彼女はまたその謎演者が手當のために如何なる處方を與へ 唆まれた時の最初の手當に就いて通信的な講演を聴いたことを、成人と子供とが同時に唆まれたなら して、自分の云つたことを撤回した。できっでした、いやその響尾蛇のことは話が出ませんでした。講 たので、彼女は自分が何か間違つた事を云つたのだと氣がついた。 か、殺々の地方にはあまり有毒な種類の蛇はるない、さうしてどう云ふのが恐るべき種類であるかと。 たかなも想ひ起した。またその人がどう云ふ種類のに咬まれたかと云ふことも大いに問題になるとも 今や彼女はこの夢に對する藍間の噂請を發見しよっとする。彼女は直ちに想起した。 した。彼はその決心を遂行した。彼女は子供がその苦闘の内に跪いたり何かするところを眺めてるた。 であるからである。素の婦人患者が私に夢を語つた。――或る子供が蛇に咬ませて自殺しようと決心 ことにした。と云ふのは、言葉の代聲作用が結果するやうになつたその根原たる音の關係 (十) 次の質例は、も少し後に論すべき『間違ひ』の中に入れてもよいのであるが、こゝに入れる 彼女は併し今やその名を訂正せず 昨夜彼女が蛇に が特に明白

なけ から 报 問 30 彼 IL. な Kl. p. a など文字上の一致、語の同じ順序の一致、 ことは美しきクレオバトラ(Klopatra)への一つの暗示以外の何物でもない。 -j=" いの響見しとクレ 現に私自身も、響尾蛇は新世界 ればなら プトの方へ持つて行ったことはあんまり考へがなさすぎると云つて責めやうとは思は 鄉 聴衆を致 図に れたのだ。 告々は 12 私は彼女の夢の背後に聽れてゐる思想を参考にしてかう推察した。蛇に咬ませて自殺する なかつたほどであ かかか へたとの .... 切の非ヨーロッパ そこで彼女は、響児蛇に咬まれ い動物であることを、私と同様よく派類してゐるのである。吾人は彼女が響尾蛇を オバ 主張に於 トラとのこう いて何のをかしさも感じなかつたのである。彼女は平常、この蛇が我 的なものを、異郷的なものをごつ にの の名の み居る動物だと云 に立派な關 ナニ もに銀音の 取投 ふ主張を樹 があるために、 に就 ることの一致などは見落すことは いてその てるまでには、 すいいにす 彼女は 清演 阿語の る習慣 がディ 物斷 音の甚し かか ... 瞬間考へて見 18 シに於 腦 るからであ 6.7 的 何と 出來 1-75 1111

内で 近くに樹てられたストラーセ なほ立入つた事柄は分析を進め あった。 (第一は蛇に咬まれることに競いての講義である。) 12 アン るに従って段々分つて來た。夢の當人は昨夜始 1 ニウス群を見たのであつた。で、 彼女は夢を見續けて行く内に、 つまりこれが夢の めて、 自分の 二の町

邻北京

云ひ畳ひ

分の違ふ結婚を、不釣合の結婚 彼女の 女は 名からして途にこの思想の道は分岐して、この夢の が子供の時分にいつかは有名な女優にならうと目論んだことを意味するに外ならない。 思想の中に現れると云ふことは、夢の當人が著い時分に女優の職をひそかに志望してゐた事を旣に示 してゐるのである。夢の初めに『或る子供が蛇に唆ませて自殺しようと決心した』とあるの 子供を順に抱いてゐる。この場面は彼にグレーチェンを思はせた。更に聯想を續けて行く内に、 『アリアとメッサリラ』, Arria und Messalina" を追想した。こんなに澤山、 心配の種になってゐるのである。 Mésalliance それは、 たすることである。 彼女 本質的な内容へと導いてゐる。最近 の唯一の 第 が成る非アリアン 演劇 の女 中の名前 メッ の成 る事 サリ は、 作が -}-彼

かう。 十一)或る全然無難な、つまり我々にはその その質例 に依つて我々は一つの明白な機制を知ることが用來るからであ 動機が闡明せられてるない質例が、こくに導けてお

3 1 何 いて見ると一番 夕 しろ甚 1) を旅行中 :7 " 一ドイツ人が、自分の損傷したトランクを縛り直 Riemen · ---1 Correggio 1 汉 リー語は か考へればい」と彼は考へた。彼はやがて革紐店に行って Coreggia となってゐる。 すために単紀 この 語なら容易に思え を求めた。 られ

てはならないことを知つてるた。で、例の であるが、併し彼の骨折 (Riomen)に近似した億壽空拾出した。私はこの監例をこれで云む畳ひの場合に出してもよいが、 の記憶車に存するドイツ語をイタリー語を以つて置換へることは彼には一見成功しなかつたやう 名稱忘却の場合に出してもよかつたのだ。 「立は全的に不成功でもなかつたのである。彼は或る意象の名を捉えてゐなく イタリー語に類音の畫家名を想起せずに、ドイツ語 リー

() することにしたのである。 示して、自分の觀察し得る一切の場 を試み、さうしてその多くの材料から選擇をすることを私に許したのである。 私が本書の第一版のために云で損むのさまくくな經验 それ以来、 合を、その内にはあまり印象に残らぬやうなのをまで、分析に附 他(()) 多くの人々が云ひ損ひを蒐集し分行することの樂し ~ 蒐集してるた時に、まづ自分自身から範を

兄はかつてその気族 であつたのだ。併し彼女は、この云ひ損ひの中に二重の意味を緊縮してゐるのである。 しない。 Liebschaft (十二) 或る者い男がその妹に云つた。 妹は答へた。――一體血正の Lippschaft は……と。彼女は に耽つたと云 の娘とふざけたことがある。さうしてこの娘が最近に或る真剣な許されざる情事 はれてるる事と。 ――」とは僕は今では全然絶交してゐるのだ。 Elphschaft (氏族) と云ふつもり もう挨拶

第五章 云ひ積ひ

れ等二つの和五に矛盾する感情が一つの言葉 (begleiten) たかつたのだが、併しその中間が彼女を迷惑がらせる(beleidigen) ことを恐れたのだ。こ から 方に、 に匿さうと試みてゐる間に、彼の無意識はいたづらにも彼の本來の意志を裏切り、 婦人に對して迷惑らしいものに見えたに相違ないことが分るのである。併し彼が恰もこれを彼女の前 と、この若者の本來の意志は、 て(bigleit-digen)もいっと思ひますが……。」彼は明らかにかう考へたのだ、彼は喜んで彼女と同伴し (十三) 或る若い男が得上で或る婦人に次のやうな言葉で話しかけた。『何なら、お嬢さん、 ス -5-その婦人から「え」、でも姿など御同作下さつてもどうなりませう、 しやるんでせうことの云は、月並の粉換を先取したのであった。ハオット・・フ 1 ケル W. Stokel は『ベルリーネル・ターゲブラット』紙の一九〇四年一月四日號に『無意識的 何れにもせよ ―― 云ひ損ひにもせよーーとなつて表れたところを見る 非常に明白なものではなく、また彼のこの意志はこの からかつて (beleidigen) かくて彼は伴し他 ン カ (・)

以て斷つておくが、醫師としての私の本性中に於いて私はかつて自分の利得の事を考へず、 0) ナーかり (十四)『次の変例に依つて私の無意識的思想中に不愉快な一片いあ をのみ眼中においてある。「生ある。。質繁まれば自歯の重である。私は浅る婦人患者口傍に行つ る事が明 i, かになった。 常に患者 私は前

告白』の題下に一論を掲げてゐるが、そこから若干の質例

を取出

すことが出來る

私は不快を以て担否するであらうところの願望にある。 取 **慶臺から去られないやうになつたら――。」 明かにこれが出て生た悲はこの裕福な病人をも少し長く 鬱養することの樂しさを語り、さうしてその時、次のやうな言葉を用るた。貴女がどうぞ、早くこの** П 一扱つておきたいとの無意識の利己的動機にある。私の中間意識は全然知らないところの、さうして 一義跨分皆しい目を見た。私に芸女が快くなつたのを見て嬉しかつた。で、アブバジアごに滯留して この患者は非常に重病の後で恢復期に入つたので、私が代診を助けて世話してゐたのだ。身 たは

## 【軽】(一) Abbazia, 南米の靜養地。(記者)

の分を捜してゐるのです。...Te cherche encore pour les après-midi; purdon, pour les avant-midis: 女は實行した。」 かに彼女は他の方面を物色してもつとよい條件の家を捜したいと考へてゐたのだ、さうしてそれを彼 それを持つて歸らして貰ひたいと賴んだが、その時彼女はかう云つた当姿は年後の分を、 に頼んだ。 (十五) 利五に條件がきまつて後に、麦は契約書を置いて行って貰ひたいと云った。 他の一例(ステーケル)『私の家内が某フランス女を午後に來て子供の世話して異れ フラン いや ス女は るやう 明ら 午前

「十六)(ステーケル博士)『私は或る婦人に話して聴かせる事になつてるた。 抑々この事を依頼し

---に -に

第五章

云ひ頃ひ

うう 葉に厚の外の夫君に向けて彼のために云つたものであることが分つてしまつた。 奥へたことがあり!)と見えたが、それが終つて後に私は云つた。「これでおしまひにしてお て来た彼女の夫と云ふ人が、その時扉の外に立つて聞いてゐた。云つて聞かせたことは十分な印象を ××君」、Küs, die Haud, guidiger Hom! と云つてしまつたので、分析の經驗ある人には、 利の言

早う、ペローニ Peloni 行。といい、ベローニに對しては、お早う、アスコーリ治」と云つてゐた。 に非すと云きことを知らせたかったのだと云ふことか。 は自分の た。俳し彼はこれが一種の見得を張つてゐることであるのと容易に自認することが出家た。 の患者を取扱つてるたが、その二人を始終取達へて特渉してゐた。アスコーリ Askoli に對しては 23) (十七) ステーケル博士は自分自身に就いてから報告してゐる。彼はトリイストから來てゐる二人 の程は彼はこの間違むに深い動程であるとに思はず、扇人の間に相似の點が多いからだと思つてる イタリー人の息音の何れもに對し、自分の野際空水のに來るイタリー人は必ずしも管着一人 はい

四項につ fr Streiter 国 注 schroiten) いたします。 (十八) ステーケル自士自身に亡る記憶してゐる總督の席で云つた。——我々は今や職事自己の第

(1111) 成为政策が跨段。四日、自己つと、一一一部は自分の非常に優勝な先行音にもの功にを云

よする 風が concigt ( ないたられ) ありませんこ

は用状腺種 kwopf (首 Lopic) だけ大きい。 (二十) ステーケル博士がバゼドウ病患者と睨んだ或る婦人に云つた。——『貴女はお妹さんより

人に自分でもその間途のに無行かず、私に注意されて始めて知ったの n 人はユダヤ人である事を明かにしておかなければならなかつた。役は云つた、二人は宛もカ (二十一) ステーケル博士報告。――或る人が二人の友人の關係を念明しようと思つた。その内の Rostor とボラーク Pall m とのやうに生活したと。これは決して洒落ではなかつたのだ。話した當 1

喰してよいので御座います。」 つたが、俳し臂師はそれにに及ぼぬと云つた。「宅に何でも婆の(高い喰むしたいと)思ふもの る若い婦人が、病のる夫の事を私に語つた。夫は身態によからうから間食しようかと疑問に尋ねに行 (ニーニ) 時とし二云で担ひは一つのくたかしい説明の代りとなる。自衆の家政を執つてゐる或 心飲 3

ものである。 し得るよりも抑 ライク Thoodor Raik の次の二つの管例(「國際精神分析學雜誌」三號、一 、制しなければならない方が多いために特に云ひ損ひの起り易いやうな立場から生じた 九一五年)は、云ひ表は

第五章 云ひ損ひ

た。——『何しろお子供衆にすつかりかまめ(widwen,—widmen「身を棒ける」「かまける」の誤り) であらうと。 してゐるのである。つまり、若い綺麗なやもめ(こばwo)は間もなく新しい性的喜びを味ふやうになる (二十三) 最近に大を喪ふた 或る著い婦人に或る 著い紳士が弔みを述べ、さうして 更に云ひ添 それが慰めになりますよ。」と。ことに抑壓せられてゐる思想は、別種の慰めのことを暗示

臡獎を露骨に云ひ表はすことは出來ないので、今や彼は品物の店飾りのデコラチョン Decontion を接 したか。すつかり披衣紋 (lekollotieren になつてるます。」 彼は美しい婦人の技衣紋に就いてい自分の 二重の意味を含ませる事に依つて、その禁ぜられた思想を表白してしまつたのである。 衣紋のテコレターゲ 會に就いて話し合つてゐた時に訊いた。——『今日ヴ'ルトハイムでの窓飾り Ausley'を御覽になりま (二十四) 同じ紳士が同じ未亡人と或る夜會に於いて、復活祭に際してベルリンに催さる、大演藝 かう云ふ條件はまた或る種の觀察にも宛てはまる。それに就いてはハンス・ザックス博士が次の Dekolletige と置換へ、それと共にまた店飾り Austroe と云ふ言葉に無意識的に 如き

(二十五) 『装鯖人が私に或る共通の知人の事を語つた。彼は彼女がこの前會つた時には、例に依つ

細な調査を與へようと試みてゐる。

の人物への轉位を決定するに與つたものであらう。最後に私は、多分私の嫉妬 られたものである。またこの間違ひは、 häudiches Glück ゐなかつたことを越してゐるのです」と云ふ禁止せられた答への中核が存するから ず、また正にこの語に於いて「貴女は半分しか本當のことを言はない、さうして半分しか着物を着て が「家靴」(Hausschuhe)に於いて表面 感心することが出來たのですね。」彼女の 意地悪く訊いた。「では、貴女はその閉まつた日防けの間から彼 を受けるべく化粧室に入つてゐなかつたから扉を開けなかつたのではないかと疑つた。で、 私は聽いてるで一人で考へた、彼女は今私に何かを罹したな、どうやら彼女は一人でなく、 た窓目防けの んでした。 のか 雅な服裝をしてるたが、とりわけ非常に見事な赤の半靴を穿いてゐたさうである。一體何 と訳 何散ならば、妾は自分がもうこの町にゐることをあの V から覘いて見たのです。併し姿は帰を開けもしなかつたし、また人の氣配も見せませ たに對し、彼女は云つた当あの人は姿の家の扉を鳴らされましたので、私は引下され に就 いて、 我 々が語り合つた事のためにも必要になつたのである。この事は多分彼 直ぐ前に件の紳士の結婚生活に就 へ出て來たのである。「半」(Hall)と云ふ語はそれ ン学業着(Haudeleid)に就いての表現を禁脈せられてゐる思想(ウスクライド の家靴を一般の小から 方に知られたくなかつたからです。」 いて、 がこの優雅 彼() して避け 「家庭 な紳士に家 ようとせ カン 私はや」 みなら 眺めて 前品

month.

云ひ損ひ

年靴を買ったのであるが、それは決して「非常に見事な」ものではなかったのである。**」** 靴を穿かせて街頭に立たしめたのであることを告白しなければならない。實は私自身も極最近に赤

た、「第四十二殺人 Mordenn (日砲 Morsern) に居ます。」と。 (二十六)『貴女の御子息はどの武器についてゐられますか』と或る婦人は尋ねられて、彼女は答へ 現在のやうな戦争時代には幾つかの云ひ揖ひが生する。それを理解することは大して困難ではない。

所 は説明することが出來るこ(『國際精神分析學雜誌』四號、一九一六一一七年) とすべきであつたのだ。特角讀みかけてゐるところを妨けられたゝめの腹立たしさから、私の間違ひ するために、或る面白くてたまらぬ書物を讀むことから引離される事になつた。それの反應は火砲屯 、の電導試驗にかう表れて來た。——管理正確、体め(Rulie)。正しくは、管理正確、終り(schlus) (二十七) ヘンリック・ハイマン中尉は戰場からかう書き送つた。引私は少しの間、 報道電信手を代表

(Crespeckstiicke, (二十八) 或る曹長が部下の下士たちに、自分等の宛名を詳しく家の方へ知らせておくよう、死物 荷物 Gepäckstücke の誤りか)が失くなつては国るからと云ひ渡した。

" (二十九) 次に擧けた、非常に美事な、さうしてその深い悲哀の背景に依つて意味深長な實例は、 \*ーセル Cnowner 博士の報告に負ふものである。博士は戦時に於いて中立のスキッツルに滯在して

地して弦に再録してお 2 た間にこの 觀察を得、さうしてこれを領域的に分析したものである。 私は彼の 13 1/2 71 10

行 して の立場からしてそのやうな不吉な語を避けようと努めました。 0 1-非常な熱望の boche また聯合國として味方の感を持つフラン お る かい ね ながら と云ふ語が今や一般的となり そ()) 11 からい に階 他それに類した場合には、 下に、催されたと云ふことであります。 私はこ」に、 な 10 72 1/1 7-「云ひ損ひ」 この () 一九 の講像に於けるこの講 事ら 75 一つの場合 F ス側スキッ 14 1 学 官吏。 ッ人を形容するため 授版 ・を御報書申上けようと思ひます。併し覧 ツル 教授、 0 30:50 に於 演が、 人から殆ど成立つ その他責任ある地位の人々は、 更期學 63 ては、 フラン に用ひられました。 フラ ス 中に連 の捕房の ンス本間に於け てゐるところの べられた感情 非常な熱望 作し 學生園 公り ると同 の理に T.

引用 1 與 ,") へ、かくてそれを一 N : E. 教 しようと目論んであました。そこで教授は、 授は今や正に、感情の 紙 に於いては掲載することを避けてゐたところの或るドイツの **層型なもの** 實際的意識を論せむとし、 とするように成 勿論 る感情 フラン それ自身として を意識的 ス語で、 に搾り出 當時この は興 學校 味なき して死ることの 足の 地 の語 話を物語り 筋 新聞 他 空间 快感 意 13'

等

不

云ひ損

71

人の顕蓋骨だと思つて打込めと数へたのでした。講義の際、この話をするに當つて、N敦煌はドイ す。その學校長は學生に校庭で仕事をさせる時、强感に勞働させるために、彼等に主くれをフランス écrissa le ciâne d'un Français, つまらり moite の代りに moche と云つたのですっ 來ると、彼は摩梭長の言葉を次のやうに云つたのです。——Imaginez vous qu'en chaque moche vous 人の語の出る度に、全く正しく Allerand とぶつて boole とは云はなかつた。併しこの語いところへ

着して出て來て、書だ四つたことになったのです。政治的無意に陷つてはならぬとの恐れや、この云 もへと急いだ丁瓜その際同じ、骨持つて物へてるた単語が motio と云ふ語と類音なるためにそれに固 が幸にして最後の場合を正確に、Traditions alloward。と云ひ終って心中でほつとしていず内は紅四終 あつてはならぬと如何に自分を読めてるたかは、歌々には明かに見えるでないでせうか。さうして彼 合国側の布舎に依つて文言の形で禁止されてゐる言葉を、大學講覧の壇上から口外するやうなことが ひ質はした、且つ人々の期待してゐる言葉を使ふことの喜びを抑壓されてゐることや、夏に この性例を正確に書べたいとの主要で同じ行品もたいであります。その資産的目的は話者にも分って つき染料的に民主的に出來てるる看が自由なる意思表示に於けるあらゆる強迫に對する不興なをが、 この正確な學者がこの話の始めから平潔のり癖を出さぬやう、またそれを試みたりしないやう、聯

るたのです。で、役は云で信むの国前にその質問のことを考べたのだ、と假定せざるを得ない ますり

語との らでありますこ としても、 員の前先を以て受 はきう云ふ風に一人でにするものであるが――。ところがこの 以無知次出 の問題が教授に同 後に自分の の類似 併しこの気が損ひは、誤謬が何に依つて決定されるかに続い 家事を純正 及び問縁に続いての登段の説の正しいことを立派に診断する 入れられ、宛然一の故意 云ひ損りを気付かなかつた。 うては に内的 ぶすることない ji. 話を以て辿ったのです。何となれば、精神分析法から 何な計画の 私がさまるくな目前 少くとも云い直さうとはしなかつた。 やうな效果を及ば 誤りは はいり なくの ての から発記へ しいのでした。 ものだと私に思は フラン またべひは え ス たらら Mili I 云つて面自 でに なかつた 7

(三十) 職時の無旨 の一士官が報告したものである。 な印象の 下にあ つて、次のやうな云ひ損ひが起 べつ さら これは儲 國 2 タ

れてるたっ - 1 私 第五章 かっ その クリ 明 形 肚子 18 0) | 稍勝となってるた幾月 仲間 の一人が流行性感冒のために死んだ。この出 ブン 我 を二百人の 士官どもは或 派事の ために 6. 與へら

云ひ損ひ

刻な 8 ので あつた。 何となれば、當時の我々の境遇から云つても、

點からぶつても、 0) かつたから かつたし、 そこの光景は する時に、 祭 BE 光 i, 當然甚だ深 72 () 我々雨人は屍骸を見ようちやないかと云つた。私が先づその客に這 またの である。 7.5 我 私を非常に驚かせた。何となれば、 Jill. 中にの 々は死者を客に横 Wi 別に 6 まで來た時、 併しその忘 めく蠟燭の光に依 、精の輪舞してゐるところを見たの らぐ遊園 何 の施 ーす 9 付 私はそ 明かに照らし出された牧場や、彼方に軽やかに垂れてゐる夜景など たへてお かっ い影像を心に擔ひつくも我 つて氣味悪くなつてゐる顏をそんなに近く見ようとは 40 れ等と暗結してめる想像 點から云つても、 4 たのだ。 、私は私がそんなに入口に近く据えてあ タ方になって、 多 悪疫の 70 々はその に表現を與へて、似合の松の 蔓延は火を見るよりも明 私は 時巡回を續け 友と共に家の 人つて行 たのであった。 るとは思はな つて見ると、 かで () 木の並ん あつた を巡回 制しな

蔑的 道は、 感情を表現したからである。 翌日 な冷嘲 我 午後、 々にとつては 的な衆愚や、 我 々は死 \_\_\_ 様に痛ましく同母的であつた。 んだ友を埋葬したのである。我々の年 粗野な喧噪 このやうな武奘解除の歌館に於いてさへも不快にならざるを得 どもかい 3 時だとば 111 とな かりに、 なば、 洗 から 彼等の 近所 生意氣な脳及しい青二才や、 の小さな場 好奇心と情思 所の 慕 との混じた 地 ないこの 侮

でゐる下あたりで

妖

大概の士官が恐怖 た。この事 0) 3 がその背後に横たへてあつたところの客の と同 感覺、このやうな共態景観に置する嫌悪、それ等は夕方まで私の氣分を苦々しく実魄してるこ 次のやうなさまとしな影像が浮んで楽た。月光中に舞踏し浮遊 線の つた。——「一つ 墓 (Grab)—— の云ひ損ひをして私は始めて氣がつ じ時刻に同じ次に件は しいかつこう 晚門 は平素甚だ目付の 昨日同様満月の光りに照らし出された遊園の見えるところまで來ると、 埋葬の個 の表情など、後になって私はこの 今や私は熱考してかう並べて見た、『墓の中に ·····沈む』、is 人の時 れて、 題えの思い はの嫌悪の 花々はまた今門は 草(できょ)に座つて夜頃を 自分としては珍らしいことであつ しょうし 感と悲嘆の感。突發した腔病 格子にの前 最初の方は私も訂正してゐるが、勿論問違ひの意味は 日が自分の父の命 家 を過ぎようとして、 の砂 うる妖 利道を步 沈む(sinkon)でもよからうね。ここ に償つてゐることを 精の群 私は屍骸を見た時 いて行 する個 概に約 Grad -かたっ 400 私は立停 到 まった友、そ さうして屍骸 つて友 前日 象を 忽

た時に感じた不快を思ひ出した。併しまた同時に、 こと その 第五章 13 後なほ熟考して見てかう云ふことが明かになつた。 10 [ii] 云ひ損ひ 時 刻、 月明、同 場所、並びに同一同件者。私に、悪疫 私が恐怖に襲は 雨夜ともに外的條件に於いて一致してゐる れな の蔓延 40 やうに の恐れに就 内的 图

· · ·

も想ひ起す、また、我々は悪の (歌ふ)を、winkent(沈む)に間違へたと云ふ第二の謎りに依つて明讀かれ、かくて抑騰されたコムプレ たる最初に「音が(草)をい言が、(草)と誤ったいは明日ならずして起ったのだが、それが クスに適當な效果を保障したのだといふことが分つ上時に、その意味が意識されたのである。 中に沈んでもよからうね。」、Wir Conton in Carlo Sinken! また

まり 自分に甚だ近い繋票の一人が線返し、ト精気に繰り、一度の釣りは死んでしまったところを見たので 道が受取ったのであった。」 **纒つて、丁度具今述へて來た出衆事のあった二週間前に、その營農者芸信染病の礼耽さなつたとの報** 2 77-10 更に私は云ひ添へておくが、私は當時書だ家になるをの事で心拠してゐたのだ。その夢の中で私は 私は自分が記場になる極少し前に、 て得続してあるとの概告に接し、この語言言 この無形が丁度この器質者のある故郷に於いて特別 に私い行動な危懼を表自して遭つた。 一三ヶ月 元波

す。 たが縁に切込けることになった。約人に言った。行いに入れ答になっている。行い時間は「ヘラー」による 2 宣士こ へと遭つて來た。 さうして有名な階音になってある舊友に取扱り依慮したが、その舊 どう見ても助かりさうもないが、併し冷しがまた確定しない或る男が結節 次に掲げた云ひ損ひの空間は、腎 1 の遺命にの苦しい葛藤の一つき伝光の知 の解除 を判待してギイ 反は く川沿

は意際土自分の次を一巻。すことの役員の引気けたことになってあたのだ ときまった時には壁品を以て自分の苦病を行くすることの條件を彼に許してゐたのだ。で、その質量 らうと思ひにす。さうすれば常にたりますよって彼の友に彼がもうこれ以上指すべう循がなくな 後に自分に限いて出て來た病人付にの好人に向つて云つた。僕にもどうも分のよせん。また何 して激しく抗争した。まざか僕が背に對して難点を良いてゐるとも気に信ずるいねに一十五分の後に、 療。院主講のた。 あれに仰くさん こう目的の パラの特に (作詞) おううと利人に共紀の単立でた。 10 10 (きことがあるとも信じません。) 信しにむを得ない時には沙漠のモルモネを服ませんこともよろしか い、政権する(自分自己の意)ことが出来ると云ふいだと、彼はやがことは可可の法も得びの解釋に対 やく)、とはははようになって云った。コープにいいいは、このの病人を叙しす(militings)) ウムブリンゲン

ずつといくですわね。男は五本の真直な手仰があれば、 て來るのであった。さうですわ、女は男の氣に入るためには美しくなければなりません。 ある。或る婦人が集會の席で語した。言葉そのものが非常な特異となくの秘密な感情の抑壓の下に出 た人の云ふところに住ると二十年ほかりも前の事ださうだが、私はこれを割愛するには忍びないので (三十二) こゝに一つ職に収べられるところぶき云ひ損むの質例がある。これは私に報告してくれ それだけでよいのですから!」この質例は変 男はその門

云ひ損ひ

縮と沈染とに由る云ひ損ひ(八五真参照) の内奥の機制を誠によく呈露するものである。

100

つの同じやうな云ひ表はし方の混融があることは明かである。

男は四本の質道な手脚がありさへすれば、

或は、併し、gorade(真直な、正しい男は五つの感官が揃つてさへをれば、

或は、併し、gerade(眞直な、正しい)と云ふのか二つの云ひ表はし方の共通要素であるかも知れ

五つが揃つて正しくありさへすれば、男は手脚が真直でありさへすれば、ない。もしさうならばかうなる。

から結果した形に於いて面白い意味を表にさなかつたら、もしそれが婦人として雲骨には云ひ表し難 が當然な四の代りに出て來たのだと云ふことは確かのやうである。併しかゝる混融は、もしこの誤り 相働き合つてこの質真な手脚に遭いての文章中に於いて、先つ一つの数字を擧け次いで意味深長な五 いやうな皮肉な真理を表現しなかつたならは、かく美事に出て來なかつたに相違ない。 これ等二つの云ひ表し方――即ち五つの感官との云ひ表し方と昼道な五本との云ひまし方とーー 最後

注意を促しておかざるを得ないことは、この行人の云つた事じその言葉の意義内容から見て、愉快な

落)であることにはならない 於いては、 THE STATE OF 云ひ根ひと同様 的に企て 請した婦 い式つたか、 立派云機智 人の 或は 態度から云ふと到底意識的に企てた云ひ損ひとは思へない。 Marie Marie (制造しなって)のとはないとだ。それは 間に合てし云つたかと云ふ事に依存してゐるのだ。 たゞ彼女かそ だか れ等の言葉 我 i, 13 河

あ 合を見れば分る。 云ひ損ひが機智に近似することの その場合に於いて云ひ損つた本人は遂に機智の如くそれで吹き出してしまつたので 北 しさはオットー・ラ 2 ク 0 Runk に依 て報 許せら えし

たのまた貴 に氣にする妄君はこれを既に幾度とな 朝になつて彼等の共通 ても甚だ愉快となつた話を私に語り聞 れてあまりに腰々性交することを不承不承に許した。 (三十三) 『或る岩 小箱 方は貴方の刷毛で姿に粉をふりかけるの!」 上に載つてゐるのな、 い結婚したばかりの男があつて、彼 の態室に於い 40 -(. < -花江 かせた。 斷 もの 空期 1) たのであつた。で、彼女はそのために焦立 り、その時まだやすんでもた妻の 彼 便宜 が妻の節 その新郎 1; ら新 利用することにした。皮膚の色光澤 変は少女らし 制提案を又もや かい 後には彼にとつても彼の妻に い外親 破却 白粉刷毛 (Puderquaste 失は つて彼 12 つことを想 を極端

(Pudeom: | 粉をふりかける」は専ィンの人々には性変の意として通じてゐる。さうして刷毛は性器の 象徴であることは殆ど疑ふ餘地がない。」(同除精神分析學雜誌、一九一三年、一卷) たいで、彼女は初めて自分の云ひ損ひに氣かつき、自分でも可笑しくなつて吹き出してしまった。

Storfor, 录作) (三十四) 次の如き場合に於いては続智(清潔)に意圖あることが考へられよう。(ストル フート

た。――『ぢやア、そのス先性は何時年』 月、adduart/(治・悲・言語をもの民ひ襲も)なさるの?。 も性的な方面に持つて行くからと云つて斷つてゐた。遂に、彼なはその注意に從ふ氣になつて、尋ね どうかと幾度も注意を受けてるた。彼女はこれたいつも、きう云ふ治療に正しいものではない、何で 機智(洒落)と云ひ損ひとい側に回標あることは、云ひ損ひが展々云ひ縞のにかぶらぬ事に使って心 どうやら精神的な起源のものらしい疾息に情点しらた事夫人が、特神分析者のXに相談して見ては

のや經た立の後に、彼女は哲学を化学と単語へた。このやうに始終しつでわらことに続いて、彼女は (11-11) 武る治い娘が粤港へ提めて等。時世の鴻流を計画して階級の研究に記名した。一學明記

かって屋體の指から釘を抜かねばならなかつた時に、すつかり――化学への興味を失つてしまつたの 年ほと絵の子後に、から云ふ居に語った。 ぶに経して鮮問い時は再格くはないのですが、併し

感(Veraulangen)して見ても、いや英禮、以『『Veraulan』して見ても……。 は腹いザインにも一指を以て、いや赤膿、土指を以て数へるほどしかないと云ふつもりだつたのだ。 た。自分の説同がよく香込めたかと食が導ねた時、糖者たちは大抵錆つて「分りました」と答べた。 『教授は解剖に於いて内院導上一般に非常に嫌かしい部とされてある幕腔の説明のために音心してあ (三十六) ことにも一つ云び振びの場合。並べておくが、それの解釋は失して技事を必要としない。 に對して、跨緯の自己生態の限い最長はかうよった。――どっだかね、だつて鼻腔の事の分もの 同じ解剖學者にまた別の時にかう云つた。――『女性器に對しては、 敬々は いくらあ

dume de par le monde, qui, devirent avec un homeste gentilhomme de la cour des affilies de la guerre (1527—1614) Vies des Dames gulantes, Directus second ;.. Si ay-je cognett une très belle ひい二つの場合を私に知らせてくれた。それ等を私は原文のまゝにこゝに揚げるであらう。Brentône (三十八) ギインのロビッ。ク博士 Dr. Alt. Tabliack は、変の古代フランス學者の創祭した云ひ損

集全學析分神精

mot. elle avoit encor ce non frais en la bouche jet le gentilhomme s'en exchauffer en amours d'elle pour ce Elle voidoit dire le ponts. Pensez que, venant de concher d'avec son mary, on songeant à son anunt, durant ces civiles, elle luy dit ;; J' ay ony dire que le roy a faiet rompre tous les c.....de ce pays là,

aduleror"; voulant dire edule; comme elle le rhabilla ainsi; pensez qu' elle songeoit à adultérer. exaltant sea beautez, elle luy dit serès; Non, madame, ce que je vous en dist cenést point pour vous "Une autre dune que j'ui cogneue, entretenant une autre grand dans plus qu' elle, et luy louant et

嗣 である。思ふに自分の夫と同衾して來たばかりか、それとも自分の愛人の事を考へてゐたのでこの名 或る一人の男にかう話した。同王はその関の c へとは多分 coca 即ち義婦の失と云ふ意味ならむと致るフラ (姦婦の夫を殺すと云ふので間男たるこの紳士は客ぶ筈) やうになつた。」 ス人の説)を殺(破壊)させたと云ふ噂を聞いてゐます」と。彼女は橋(の破壊)と云はうとしてゐたの (cocu) がまだ生々しく彼女の日先に建つてゐたのである。そして紳士はこの言葉で彼女を幾する 『叉私(ブラントーム)は内飢當時難時朝廷の非常に美しい社交的の官女を知つてゐた。其の女は

『私の知つてゐるも一人の婦人は自分まり身分の高い婦人と話をしてゐたが、その婦人の美を讚美

(以上意體) と云はうとしてゐたのであ ありません」と。あとで彼女が云ひ直したやうに彼女は して彼女にかう云つた。――「いえ、 る 恐らくこの際彼女は姦通(l'adulière)の事を考へてゐたのであ 暖が費々に申上げたことは貴女を偽造 (winderer) するためでは 「貴女に紹ふ(whiter)ためではありません」

寛衣(Blue)を、いや花(Blune)を美に異れました。」(スト 下夫人は或る い英國人でした。 (三十九) 云ひ損ひに依つて性的の二義を示すことに続いては勿論またもつと近代の質例 10日日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 発生は丁度最初の時間に、姿に寧ろ個人教授を施したい 程 初 の時間に就いて物語つた。——『全く面白 ル フ いことにい と云ふ事を悟 先生は親切な、 6 せる

の誤りを氣付かずして彼女の事を『私の母』と呼ぶ。或は、夫の事を『兄さん』と呼ぶ。 特殊な質例 務め 付きからしてその思想内容を私は展々發見することになるのである。それ等の うとしても、さまんしな形で 私は神経症状の消散及び除去のため を識すものであつて、それは私が何人もこれを見ては納得せざるを得な 第五章 に就 云ひ損ひ いて證明することが出來ると思ふ。例へば患者が自分の叔 思はず 馬脚 に利神療法 を露はすものである。かくて云ひ損ひは屢々最 1: 手續きをしてるる内に・ 创: い程な、而 患者の 10 10 思想内容は如何に匿 を話しつ」、 人偶然的 3 も他方に最も かくの如 價 後言や思 あ 2 25

に抑騰された思想が患者の他の動機の語に同見してゐることが明かに分るのである。 いだ。また他の場合には、異常な「薬の肥弱が、限ひて表はした云ひ方がなされた。 様自分も父の観點のために病気になつたのだとのことを云ひ嚢はしたかつたのだと云ふことが私には つもりでした。實際、彼は私よりは四つも年上で御座います。こと。この云ひ損ひに依つて彼が、見同 がある。 を知るのである。また、二十歳の或る若い男が私の診療時間に私の前に現れて次のやうに云つたこと 等の人物を彼等の感情生活に對しては同じ型の繰返しを意味するところの同じ範疇内に置いてゐる事 にして私は、彼等がそれ等の 見同様自分も治療や要するだ、併し分析治療を最も必要とするものは父であると云ひたかつた ――『私は先生に御治療順ひましたNNの父で御座います――いや、弟で細座 人物を母や兄と『同一化』してゐる事に氣がつくのである。 それ等に於い

されるのだとは私には考へられない。私が、国かく衝光し国際が、上の調に禁いては、それ等はた。 ることに見いての法則を私は疑はうとは思ばない。伴したとそれのみのために話しの正しい運びが微 なくて、安はうとする諸以外の思想である事を知るのである。語音が相互に影響し合 出來るが、 上のやうな微妙な話し遠むとても、もつと単純なのと同様、云ひ損ひの内に包含せしめ それ等の何れに於いても私は、その云ひ損ひの 起源を決定するもの は語言 の接觸 つて純化 果では に生ず

5 存しないのである。この點に於いては私は全然ヴントに一致するものであ 沙を持たぬのである。云ひ髪ひに依つて生ずる多くの代質語に於いては、そのやうな語音上の せられてゐるのである。伴しながら、この一層遙かな心理的動震はこれ等語音關係の勢力分野 形域せられた機制を決はすのみであつて、それが一つの一旦言文なむ時的自義に依って何空内に利用 云ひ損ひの悲く修件は複雑であ 1 所行の書 偏效果 より も遥か以上に出づると論じてゐる。 13 2 トもまた私と同じ 決別は

て見る。(八五真参照) は、もつと複雑した解決を下す方が一層真實であるものがある。私は前にも暴けた場合を弦に持出 分であることを想は承知してゐる。併し彼等国家に依つて蒐集せられた特料の内の或 るて然も注意が多少値にそれでゐる場合には、云ひ損ひの條件はメリンガー・マイヤー方則だけで十 ヴ ントの所謂 『一層遊かなる心理的勢力』を確 質なるの と認めるにしても、他方に、話しを念いで るるも

Es war mir auf der Schwest.....

Srust so schwer

よいであらうか。 weliwe なる音は殊に或る一つの特別な關係に依つてこのやうに前方へ押出されるや この 場合、 價値の對等な いかが Soluve を前着として前へ押出したのだと云ふやうな簡単なことで

館

五章

云ひ損ひ

等いて行かれたのである。この音量となつてゐる見えざる力が當然ならば格別の事もな 援助を興へて、このやうな云ひ損ひとなつて表はれて來たのだ。 (兄弟)、叉は Brust der Schwester (姉妹の乳房)等の聯想に相違なく。それがために別の思想圏内に うになつたのだと云ふことは、殆ど否むべくもない。して見れば、これは Schwester (姉妹)——Bruder

15 か てくれるやうにたのむ。ことは、意間的戲翻詩文の後響としての非意圖的の戲翻詩文以外の何物でも --- "leh fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs auf zustessen," ( 記等の上様の幸福 きもしないほどである。Eischeisweibehen が Eisweisscheibehen(蛋白小関板)の代りに出、 その目的たるや何でもなるような言葉を用ひてみだらなことを思ひ出させるにあるのだ。で、このや る。單語や成何をわざと継へたり歪めたりすることは卑俗な人々の屢々好んで行ふところであるが、 他の云砂積ひに對しては、みだらな言葉や意味に觸れることが本來の原因であると云ふことか出來 Apropos の代りに出、Lokuskapital が I-kuskapital の代りに出るなどの諸例は、更にまた聖マグタ り得ない。儀式の時にこの滝で者がこのやうな云で損むを捧けたその上様で私があつたならは、<br />
勝 ナの Alibustorbacheo (Alibustorbacheo 石膏精)の如きも多分、恐らくこの範疇に属するのである。こ はあまの度々あることで、もしわざとらしくなく、またその意なくして出た場合には別 Apopos Fritz してない

るものだから多分かうした。云ひ損ひをしたものだと解釋することが出來る。老人に對する畏敬の念 〇頁)。 歌々としては、これは "Alwel" が "wher East" (老驥馬、老耄者)と云ふ嘲罵の言に似てる はかつて或る集會の基準長者に對して隨意なき尊敬として "Senexi" 叉は "Alier Sonexi"と云ふ筈のと 日な者どもだらうと私は名へたでもあらう。――メリンが 誇つてある皇帝の兵士等に皇帝への自向反張を聊笑の歌で大尉に表向させたとは何とローマ人等は 利 【錢】(一) 私の扱つてある婦人患者の内の一人は症狀としての云ひ損ひが非常に永く綴いて、 幼時への退行だ、父に對する感情だ)を傷けたので、大きな内的懲罰が加へられたのだ。 "Prost Jenox, clost"と云ってしまった。彼は自らこの云む損ひのことを語つてゐる。(在 やつてあたことが段々に分つて來た。から云ふ惡戲をしてゐると、子供は段々と吃音者にたつて行く ras を Protragoras と縫へた。その少し前に彼女は Alexandros の代りに――A—alexandros と云ったのであった。彼女は子供の時分に虫やPoの如き始まりの經管を纏返すと云ふ罌巖を好んで 一年。個有名詞の最初の綴音を吃雲のために繰返す傾向をいさゝか有する或る婦人思者は、Protago 傾向のある。不会行為に関するアブラハムの觀察の内にもある。(國際精神分析學維持 云ひ損ひの發討に依つて 非禮な言葉や許されざる言葉を自由に用るようとの 試みは、『過度補償的 する)をruinioren(機械する)で代用するやうな子供の機談にまご退行してゐるのであつた。 ーは自分自身のことをかう語つてるる。彼 urinisren(小便 八卷、一九二

第五章 云な損ひ

た。それはどうやら Angina を云ひ損つて Vagina(膣) と間違へることを處れてゐるためである るためである。またアブラハムの他の患者は、Anginaの代りにいつも Augora と云ふ傾向を示し また他の場合に、Partorre, (庭園) Kotholenz (哀悼)の一語を、Partrere, Kodolenz goras と云ふ危險のあることを今や感付いたのである。ところが、それに對する防禦として彼女はこ 生するものであつて、アプラハムはこれ等の現象が强道神釋症に於ける症狀構成と甚だ類似してゐる らしい。このやうに、これ等の云で損びは歪めの傾向の代りに防ぎの傾向が上位を占めてゐるために てしまった。それは彼女の勝想中に近く指隣接してあるところの Pater (父) と Kondom を廻避す と云つにゐるが、それは歪當のことゝ思はれる。 ことが稀ではない。プロタゴラスの名前に就いては、彼女は最初の綴音中の rを逃して Po-pota-

意すべきであると。君は云ひ損ひをしたと他人から云はれて侮辱を感する甚だ謙譲にして正直な人々 に價する言葉である。メリンガーの曰く、何人も自分で云ひ損ひをしようと思ふものはないことは注 も私が心中潜かに薬でないとするならば、さう云ふ考への方に私を誘ふものはメリンガーの誰だ尊敬 3 分で分析證明した饗例との間の價値の區別を忘れないで預きたい。併し、一見單純な云ひ損ひの場合 はくは讀者諸氏は、それだけでは何とも證明の仕様のないこれ等の解釋と、私が自分で蒐集し自 有意的關係以外に、抑壓されてゐる觀念に依る攪亂のためにも半ばは生するのだとの考へをなほ

であつて、 起出來な 75 3 なものであるとは信じてるな るいい 感情の 4. 私はこの国定が、 これに依つて見ると云ひ損ひには何時でも必ず一つの動機の存することが判知出來るので 時の憤りや 痕跡がそこにあるのは重要のことである。かくの如き痕跡は、我々が忘 一見つまらない記憶がこびりついてゐる事に就 メリング 6 作し云ひ損びの證明にはつきものよ、さうしてまた羞恥の りのが 一個人も……ない」つきて云はれるほど、それほど一般 いての驚きなどと同 れた名前 類 を想 もの を

に報告しようと思ふ。こ 合があつて、これは以上のやうにしか何とも説明の仕様がないが、 であつたのだが、この方法に就いて特別に熱心ではなかつたのだ。 前に D 圖 1 名前が多少でも違つてゐると云ふことは、それが故意的 - フ の云ひ損ひと見える 嘗て或る人が U イヤー』 "Brener" D イド法 フロ Freuer Breudschem Methode に就いて云々した時(二八頁)には、 1 如何なる場合にも同じ意味を持ち得るのである。 1. と云ふ名を口にしたからである。(三八頁)その人がまた他 Freud の代りに『フロイダー』 "Frender" と云つた。 それ の場合には侮辱となるが、またそれが非意 これは後に書き損ひを論ずる場合 また名前が妙な風 マイヤーの報告 に變 多分同職者 の時に、 中にあ 6 オレ る場 る事 フ

第五章 云ひ損ひ

それを数に引用する。

臣

貴族と云ふものは自分の掛つてゐる醫者の名前をよく云ひ違へるものであると云ふことが出來よう。 よからう。 本質譯述書。一九年十月號)中に於いて名稱忘却に脱いての二、三の見事な視察を下してゐるが、私は で、彼等は隱者を丁寧には取扱ひつけてはゐるが、内心ではあまり重んじてゐないのだと結論しても ――管時トロントにあたジョーンズ博士が本書の英文屋流書(アメリカ精神分析雑誌所載

年前、致る暗除で育った事を思ひ起した。その結果、感滅したドゥ・ビッシイは限りなき歸 る。ナポレオンは人の上に立つ人々の常として、この衛を十分に心得てあた。一八一四年にフランス が自分の名を覺えてゐてくれゝばよいと願い或は期待してゐるやうな場合には猶更である。彼等はも 示すらのである。この工夫に属々変學の中に激れてある。関ニツルゲニエフの「煙」の中に次のやう に確かた方法はない。これはつまり相手がその名を記憶するの類をとるに足らぬ人間であるとの意を に恋性すると印出た。それと同じわけで、相手の名前を忘れたやうな顔をするほど相手の感情を害ふ の惨憺たる敗戦の時に、彼はこの方面に於ける彼の記憶の驚くべき證據を示したのである。グラオン つては、偉大な人物から思ひ掛けなく名さしで呼びかけられると云ふ事は、何よりも嬉しいことであ となれば、名前は人格の必然的な一部分だから)と本能的に悟るのである。同様に、大低の人間にと し自分が相手の心にもつと大きな印象を興へてゐたならば、相手は自分を覺えてゐたであらうに(何 Graonne 附近の或る町に後が居た時、後はこの町の長なるドッ・ビュッシイ De Bassy 『誰しも自分の名前か忘れられてゐる事を知つた時にはいやな氣のするものである。殊にその相手 伝を以て彼

のと意味に於いて同じである。間違びは忘却への第一歩である。」 が二人に話したことのあるのを忘れたこと、名前の間違つてゐること、二人の岩者を極別し得ないこ となどが、云ひ損ひの契機を造り上げてゐるのだ。名前を間違へて云ふと云ふことは、それを忘れる 招待を反覆し、その時長官は二人を兄弟と思つたらしくキサロフと呼びかけた。ここへに於いては、彼 る。――『長官はキルヒノフとボザロフとを自分の舞踏會に招待した。さうして敷分の後にまたこの て、彼はリト井ノッの誇りを傷けようと思つた。』同じ著者はまたその『父と子』の中でから書いてゐ ラト に想起出来ないかのでうに。このやうにして、また後に挨拶するとご高慢な様子で帽子を上けたりし な一節がある。――雪告君はやつはりバーデンだ問目う剣振いますか。えると――ロトギノフさん。」 3 フはいつでもリトザノフの省前を考へくく云ふのであった。いつでもそれを忘れてゐて容易

ねばならぬ、何となれば、批判はその瞬時に於いて話者の意間に應じないからである。 これ等の場合に於いては、擾亂の契機として批判と云ふことが這人り込んでゐるが、これは取除か

ある。 | してゐると同じである。 ふことに依つて同一化することなどは、何等かの理由でその瞬間背後に匿れてはゐるが、これを認知 その反對に、代償名稱を出すこと、全然見知らぬ名稱を知つてゐるやうに思ふこと、 フェレンチ 5. Ferencai が學生時代にかうした體驗を有つたと云つて報告して 名前を云ひ損

第五章 云ひ損ひ

になつて、その詩人の姓名を讀まずに自分の姓名を讀んでしまつた。詩人の姓名はアレ したので面喰つてしまつた。やがて先生は一同が意外にも笑ひ出したことに就いて私に説明した。私 るたのだ。で、 るた事に存するのである。 してしまつたの はまづ詩の表題を『遙かなる彼方より』と讀み上げた。それはよかつたのだが、作者 なければならなかつた。 トーフィ Alexander (Bándor) Petöfi である。名の方が私のと同じであるところからついこんな ---勿論全部の野心コムブレックスがこのやり損ひの背後にひそんでゐるのだ。 である。 一年級の時に私は 併し本営の原因は實に私がその時、 私は十分に準備をしておいたのだが、暗誦 意識的にもまた、 (生れて始めて)公衆の前で(つまり全級の前で)或 私はこの詩人に對して崇拜に近い受着と尊敬とを抱いて 有名なるこの大詩人と自分を同 を始めるや否や皆がドット笑ひ出 の性名 る詩 クザン を暗誦 一化して 混同を

3 で御 來で自分の婚名のあまりに小さく、途に消失してしょつたのだと云つてうまく云ひ抜けたかどうか、 は有名なヸル 私は野 座います。」 心あるこの著者がその云ひ損ひを何と辯解したかは知らな ヒョウ 名前 教授は驚いて振向き、そして尋ねた。「おやく、 を取換へる事に依つての同一化の話が報告せられてゐる。それは著 Virelierの前に出ておづく」と敬虔な態度でかう云つた。『私はヸル 打も平 Vo またこの偉大な姓名 シン ヨウと云ひますか? の前に

象中に動 () 或 どうか、 に限 はまた彼が、何時かは自分もまたヸルヒョウのやうな偉人になるであらうから、先生もどうぞあま 中に置かないやうな取扱ひはしないで競きたいと思ったのだと告白するだけの勇気があっ 私は知らない。これ等二つの思想の一つが――それとも、多分二つともが いて彼をして云ひ損ひをなさしめたの かも 知れな 君者の表

いのであ

£ が、 事質は、 なの を證明したのであります。こと。 ふわけである。例へば、彼はかう云つた。 次に擧け 名前 喋舌る時に頻りに間違ひをする。つまり私の位置に自分を置き、私の名に於いて話しをすると云 別す を懸案 云ひ損ひなるものが類音 を収 1) されてゐたならば、 E にしておかなけ る場合に對してもまた同様な無釋が下さ 换 ステリーの へることの云ひ損ひの他の諸 も話者の 名前と私の名前 壁蕊が非常に活潑な論議の對象となつた。最も激しく私の説に反對 れば ところが、彼としては その目的を達し得るものだとの事である。 ならない。一九〇七年アムステ を俟つて始 とは音が似 1 7 0 めて存在するのではなく、 からしてもまた、 ても似 12 ブブ 1 得 ヤーと私とは、 10 つかぬ U か イヤーとフ どうかは、 ル 我 ダ ものなのであ たは ムに國際總會の催された時に、 また隠 1.7 誰 非 つの事實を想起する。 常に個 专加 イドとは れた関係 るっこの つてる 人的 と云つたつ る通 な動機 行例 仁依 いに から から した一人 私

云ひ摂ひ

表現手段となるのである。さうして勿論屡々、人の云はざらむと欲するものを表白してしまひ、遂に の不正直を暴露するかと云ふことを知つて驚くのである。こ云ひ損ひは数に於いては一つの から我々は、如何に或る斷定を與へてゐるその言葉がその言葉の意圖を裏切り、また云む損ひが内面 の矛盾に依つて云ひ損ひが趣り、また云はうと欲した事とは正反對のことが出て來るのである。それ 物真似

倒へはアンツェングルーバー Anzengruber はその『良心の識』の中で傲陽的種領者にそのやうな云 ひ損いをさせて、彼が補質者なっことの烙印を刻してある。

自己裏切の手段となるのである。

て上のやうな云ひ損ひとなったのである。また次のやうな場合もある。『我々には一人の叔父が が、彼は強々が一向訪問しないものであるから、 ふ別の語である事は疑ふまでもない。これが、kokotkieren(媚びる)と云はうとしてゐた上に影響し は既にコエティーレン(Koöttieren)の習慣をやめてゐた。と、これは勿論、Rottieren (性変する)と云 7 ケッ さう云ふ次第であるから、例へば婦人に對する關係に於いて所謂常態の変りを好まない或 トだと云はれてゐる或る鄭の話をする時にかう切り出した。——『私との空際に於いては彼女 この数月來非常に氣を悪くしてゐる。皆しい気に引

たまに會ひたいものだなア。」とこ 越したのを換合に、歌々は久しぶりで一声音に治に赴いたのである。彼は如何にも歌々を軟持 る風であつたが、別れに際して非常に感憶深けにかう云つた。 一つこれからは今までよりはもつと

ひ損ひの質例 言語の村料の或る偶然的な都合で、暴露の養だしい效果や非常に面白い猶落の結果となるやうな云 が生み出されることが屋 12 1

例 んば、 ライトラ 一博士 Di. Twitter が稠察し報告した次の如き場合がそれである。

とか月並の賞め言葉が出るべき筈のところが出なくなつてしまつたからである。」 らうとの心中ひそかに抱いてゐた批評が困つた云ひ損ひとなつてあまりに明白に出て來てしまつて何 なくなつた。何となれば、こんな!)帽子を被ること(Hutauf putz)に無細工なもの(Patz erei)であ 人が驚いた調子で他の婦人に云つた。――故意的に賞讃することは。今はもうやめにしなけ この新しい見事な帽子を、貴女はます御自分でお彼りに(aulgopatzt)なつたのですか。」と或る婦 ればなら

次の 管例に於ける批評にも少しお手黍かだが、併しまた判然したものである。

來た。遂に、やつとのことで腰を上げ別れを告けることが出來たが、さて相手の婦人は 一或る婦人が一知人の許を訪れたが、話がくどくて言葉藪が多くてどうにも感慢が出來なくなつて 玄關

云ひ扱ひ

であ

前中には(Vomittee)家に居らつしやいますか」との質問を以てこの會話を打切らうと思つたのだ。 ところがこの通り、 云ひ損ひに気がついた。彼女は玄關にいつまでも立つてゐなければならないのに閉口して「貴女は午 には(in Verzimmer)家に居らつしやいますか。」 相手が商喰つたやうな風なので彼女は初めて自分の に拝聴してるなければならなかつた。最後に、彼女は和手の話に割入つて尋ねた。――「貴女は玄鬧 つて來てなほもお鳴舌りを續けてゐる。で、もう出て行かうとして扉の前に立つてゐて、またも新樣 またも新たに突立たせられてゐることに就いての焦立たしさを洩してしまつたの

激しく反對を唱へ、さうして亢奮のあまりにかう云つた。——,Die Herren Vorschusmitiglieder"(理別 願書を提出してゐたのである。』 ころであつたのだ。彼等會員諸氏は偕金を承認する權限を有し、さうしてまたこの著き話者は偕金の (前金)管員諸氏)と。これは、Constands oder Aus schussmitglieder、(理事又は特別會員電氏)と云ふと To 『雜誌業者協會「コンコーディア」の総合に於いて、或る若い、 ス・グラーフ博士 Blax Obli が自ら機験した次の如き管例は、 いつも金を欲しがつてゐる一會員が 自己を関むことへの整めとなる。

\*Vorschwein"の質例に於いて、人々が場合の言を排除しようとして努めてゐる時には容易に云で損

めに、 することが出來るやうになつた。 ひをするもいであることを、我々は見たのであつた。人々 次に掛けた資例 ブ 1) ル博士が たらい打 最初 ひこ依 三精神分 15 价學 中央雑誌一第二年號に於いて設合したものをそのま -[1] 一つの重要な場合 は丁度この を示してゐる。二三の 方面で気を抜くのでき ム二尊成 t=

たっ 彼は結婚してゐないと答へた。さうして「どうして僕みたいな人間が結婚など出來るもの フ 活に就いては当は エに這入り、そこで二時間ば ---一タ、フリンク博士と私とは散 我々は同僚 何事も知らなかつ の一人玉博士に食つたが、玉君には私は久しく合つたことがなく、 かり愉快 たっ 表をしつくニウ・ヨーク精神分析學 に話し込んでるた。結婚してゐるのかとの 我々は久しぶりの會合を非常に喜び、私の後議で或 質のニニの 私の 出水点 質問に對して 2-() 18 個 人 11:

と指名した。 者として關係してゐたのだ。 るか -7 ね カ 7 聞かしてくれたまへ。 工 を出 さうして彼は離婚することが出來たのだがね。」私は彼の話を遮つて、「彼女は離婚 云ひ報ひ る時に、 彼は突然私の方に向つて云つた。「かう云 離婚事件の妻君の方は夫に賴んで離別を求め、その看護婦 僕は或る若護婦を知つてゐるのだが、 ふ場合に対 彼女は或る離婚事件に共同責任 が立つたとするとどうす を上 同責任者

らよ 來たの に神経質に が出來たの いものか数へてくれと云つた。 と云つた。さうして更に話を續け、その看護婦が尋問のために非常に亢奮して、そのため なり酒を飲むやうになつたと云つた。かう云ふわけなんだが、その看蓮婦はどう取扱つた だらう?」と云つた。彼は直ちに自分の誤りを正して、さうだ、 彼女は離婚することが出

ひたいところだと語した。 H 0) H. 75 うな顔をしてかう云つた。誰だつて云ひ損ひくらるはするだらうぢやな 主人公は彼 ものであ 心心 その背後に別に理由などはない、 は彼 () の誤りを正すや否や、彼にその誤りの説明を求めたが、 であ もし私が彼からその結婚してをらぬと云ふ事を聞いてゐなかつたならば、 且つニウ・ヨーク州に於いて再婚することが出來るからだ。事を示すものであると云 り、その 云ひ損ひは奏君でなく彼の方が離婚したがつた(さっなれば彼 云々とい 私はそれに反對して、一切の 大概の人が云ふやうに彼 60 か 云ひ損ひには原 それ はほ は手切 供 金を 離好 あ

たりしたので、 彼は云つた「君が僕に職をつかせようと望まないならば、君は僕がまだ結婚したことはだく、 彼は断然私の 私に愈々疑ひを頭め 解釋を否認 したが、非常に感情 たばかりであった。「粤間のために、置雲を語れと私が来め を
定
ぶ
ら
せ
て
る
た
し
、
そ
れ
に
被
意
ら
し
く
大
摩
に
笑
つ

つてゐる事を突然思ひ姓して、辭去した。 て君の精 10 3/4 に気 神分析的解釋は總 か 配つて みる人間と一緒に るるのは 危険だ 流つてある事を信じなければならな とごひ添 7-0 い。付しながら、彼は やがて、 彼は別 二川事 が待

博士に會つたが して奥 て舊友なる人に育つ 私は更に探究を進め フリンク博士と私とは、一人とも彼の られ、さうして一看護婦がその共同責任者として指名せ その時彼 たが てそれ その人は私の解釋をあらゆる點に於いて肯定した。 の診據又は反蹤を暴けようと決心した。その類目に私は北博士 フロイド 説の正しいことを全然確信 云ひ賀 ひに関する私の解釋が正しいことを信じてゐた。で するとべつてるた。 られてゐる。 數週間 離婚は記 协 士夫人に對 の隣人にし 私 R

3 ない。 自己裏切(語るに落ちる)は オットー・ラン クに依つて報告せられた次の場合に於いて、 質に疑ふべく

ちが或 息子たちの言葉に對して、 にとつては無用のもの 『或る父があ 祭 无章 る愛國主義的の示威運動に参加したことを難じ、 云ひ報ひ つて、彼は全然愛國的感情 と思はれる感情に内 かう答へた。 15. を持合せない人で、自分の息子たちもまたこのやうな、 れないやうに教育したいと思つてゐたので、 「何もお前たちは叔父さんの質似をしなければなら だつて叔父さんだつて参加したのですよとの 役の 從

日常生活の精神分析

() こ)が報告してゐる。さうしてこれに對して素晴らしい、然しなだら解釋の任務以上に出でるやう な言葉を附加へてゐる。 辯解するやうな風にかう云つた。――「わしは勿論、愛圖者(Patrice)と云ふつもりだつたのだがな。」 限つてどうしたことかと驚いてゐる息子たちの顏付を見で、父は始めて自分の云ひ損ひに氣が付き、 とはあるまい。叔父さんは成程、痴呆者(idios)だがね。平素さう云ふ物の云ひ方をしない父が今日に (0) 相 学の婦人が或る云ひ損ひを自己裏切(語るに落ちる) だと解釋したとステルケ J. Stäreke

彼女の妹はまだく一待つてるなじればならない。と、――女顔醫者は今やその妹や診察した。ところが 平を唱へ、さうして戲味にかう云つた。――「今は彼女は多分一人の同業者を取扱つてゐるが、俳し らうと思つたとけであつたのに。\_——「そね御覽なさいよ、お姉さん」と妹は笑ひながら云つた。「お た。 實際、臼腐の一つに小さな穴があいてゐた。で、彼女は云つた。 ば)、もう一度だけ後で見てあけようと、そこで妹はそんなことをされては遅くなって仕方がないと不 ば (つまり、 『或る玄歯醫者がその妹に約束した。もし妹が二つの臼齒の間に接稿(Kontakt)を持つてゐるなら 私は あんたには現金(Kontant)がなからうと思つたとけであつたのに、……いや、接觸がなか 臼繭がその側面に於いて相互に相密接し、喰物の餘りかその間に発習し得ないやうなら ――「こんなに悪いとは思ばなかつ

姉さんが私を何時までも待にせておいて金を拂ふ患者さんばかり診ておあげなさるのは、 んですより 慾のためな

引出すことは許されない。併し、この云ひ損ひの話を閉 ふ方に走つた。 に現金を持つてゐたならば、若い男たちともつと接觸を持つたであらうと。) い男たちともあまり交際してをらぬのである。で、私は自問自答して見た、彼女等がもしも 私は私自身の思ひ付きを彼女の解釋の上に附加 即ち、これ等二人の愛すべき、活々とした若い娘たちはまだ結婚してをらず、さうし いた時には、私の思想の流れは直ちに へ、または彼女の解釋 から 何等 か の結論 かう云 を

値を持つてゐる。 次の云ひ損ひはライク Th. Roik の報告であるが、これまた自己裏切(語るに落ちる)としての價

悟らせないだけの自己抑制を十分に持つてゐた。 ある。 尋ねた時に、 に近付けるにめに、 或 彼女の求婚者の方は非常にやさしく振舞つてゐたが、 る背 い娘が、 集は丁寧に答へた。――「結構で御座いませう、あの方は非常に愛せない(liobenswichig) 彼等 あまり好きになれない者い男と婚約をしなければならなかつた。若い二人を五ひ þlý 15. 一つの合合を約束した。その 併し、彼女の母親が娘に、 若い娘の方は自分の氣のな **曾合には花嫁と花婿とは出席したので** あの 若い男は 非 どうかねと を相 手に

第五章

云ひむひ

價値を具へてゐる。

四条智 これは愛に慣する(Hebenswürdig)の云ひ損ひならむ。

オッ [體](1) トー・ランクが『機智ある云ひ損ひ』と云つてゐる別の質例もまた、右に劣らず語るに落ちるの

はその金を明日君の奥さんにお返しくて(zurüukgeben)おく」と云ふところに來た時に、語を聞 のを罵 た。夫が歸 る日、彼女の类が旅行に出る時に、彼の友は一千グルデンの金を彼に借り、その金を翌日は妻君に返 断つてゐるが、遂に奏君は一千グルデンの贈物をするなら望みを叶へてやらうと云ふことになる。或 二人の同業者があつて、その内の一は他方の男のいさ、かッンとした妻君を物にしようと思つて骨を しておくと云ふ約束をした。勿論、彼はやがてその金を凄君に間男代であるやうに見せかけて手渡し てゐる或る若 もし相當の贈物をしてかくるならば、 『いろんなお話しを聞くことの好きな或る既婚婦人があつた。 つたので妻君ほさては曝れたかと思つた。――著い男がこの話をする内に、その狡猾な男が「僕 って來てその一手グルデンの金を麦君に出せと云ひ、おまけに云はれるまで出さなかつた 60 男が、 何かの下心あつて、次のやうな、昔から知られてゐる話を彼女に語り聞かせた。 必ずしら冷淡な方ではないとの噂があつた。彼女の好意を求め 彼女はまた私 通的交渉に對しても、 17

PH PH

眀 たら彼 る土壌がは想子が進つて意味深長を言う。ジニつた。――「そればもう貴方に私に仰言つて、お歌し下 1: 知らせる事は殆ど出來なかつたのであちう。<br />
(国際精神分析學雜誌、一卷、一九一四 女は同じやうな條件の下でならば朧いてもよいとの ぎやなかつたですか。ちや、生活、またし下さつたのぎやなかつたですかと云ふつもりでし 心特を直接的に云ひ表はさずに、 年 これ以上

らしく生長してるる内に、 結婚に依つて私は二人の息子を舉げたが、彼等はキ て常にユダヤ籔に親しみを持ち、さうして私の洗禮 定しなけ や教に属してゐること、 移らなければならなかつた。私は懺悔の しその目的は私には懺悔の 30 ジ その 第五章 ヤ教には移らうとはしなかつたので、結婚 題は 一やうな『語のに落ちる』の好道例で結果の無難な場合を一つタウ ればならなかつた時には、愈々さう云ふ氣がしたのであ 「父親の信念」である。『私の花嫁はキリスト教信者であつて」と私君は話した。『さうして 云ひ損ひ 何等宗教的信念なきこと(そんなものは私は 自分等がユダヤ数の出身者であることを知るやうになつた。 داد り直しを保證するにあるやうに思へた。そうして私が單 やり直しをしたが、心の内にはいさくかの するためには僕の ・リス を受けた事を知つてゐる知人は少なかつた。この ト教の洗禮を受けた。子供等はキリ 3 方からユダヤ教からキリス それにも拘らず、私は後になつ 特合せてるなかつたから)を否 ス ク Turn 反抗 に外 併し彼等は學 が報告してる 力が あつ 卜教徒 -2 徘

ア

らな 遊客 凝 2 (.t. 0) 校 質例 も気 から遠ざけやうと思ひ、庭の方へ送り出してしまつた。「庭へ出なさい、ユダヤ人 (Julen) ——」と云 1 i, んでるた時、 ――二三年前、私は子供たちと一緒に暮してゐた。その れたので いものであるから、ユダヤ人に對する非常に鋭い誹謗の言を二三日にした。 371 く切り たのだが、併しかうした知合の せぇ 私は直ぐに訂正した。、若 12 を息子たちに示すためには自分たちがユダヤ 民樂學校 () () 干 奉ずるに難 ある。 ~ ." したな 3) ク 私は その) を訪 的感化に依つて、 らば。 その他私は、 家 もしこの 12 い真理を洩すであらうと期待せざるを得 斯角見 言語 期間をなほこの 亚 はその る日、 · ... 4. もし我々の宿主 7 付 もの等は PI THE このやうな餘計な理由からして、父親に叛くやうなことはなかつ たよ 我 時の 間でかう云 を續けてるたなら自分の 々がこれまたや 上切り い泊り 夏の (シンカラと)とっこのやうに、 來客が 場が出 1) ふ事を云ひ出 23 教の家の 步 ねばならないやうになつては困 ユダヤの 々をユタヤ人なるが故に取扱 はいい て行かなければ 時彼等 ものであることを今や敢然と宣言すべき 懇意にしてい 傳統 すのは座が白けて勝 息子た なかつたからして、 は或 を持つ る教師 私はこの云ひ損ひに依つて私 かり ならないし、 が不 人々であ る家主 氣 家 私は 1-ちであることなる らうとは思ひちよ -17 の態度を冷 の許 またそれでなく 私は彼等 (m) ヴ 乃と云 -1=" 1-U) J) ふ気もあ 明和 71 あ

のであると。」(國際精神分析學雜誌。 ち、「父の信念」もその人が息子でありまた息子を持つ からそこから何の結果をも別出しはしなかつたが、併し私は一つ 0) 「信念の 「原氣」を要属せしめたのである。他の人造はこの云ひ損ひに別に何の意味も附しなかつた 一儿一六年。 四卷) 以上は、 つら の説を引出さべるを得なかつた。即 いながらも押潰さねばならないも

訊 次のやうな云ひ損 の間に、 この蒐集のために自分で書留めておいてくれなかつたならば、私は報告を受けなかつ ひの場合は、 こ (の) 及ほすところが全く無難である。併しこの質例は、

去つてをりませんし、また現在もなほ民衆庇護隊に属してをります。」 侵入の罪あ る或る憲兵が云つた。――『私はその時以來、 この陸軍 の盗賊位置 Diebrasellung を今か

30 に出て來たのか分らな ることになる。そのやうな云ひ損ひは精神分析の仕事をしてゐる醫者には甚だ歡迎 云ひ損ひが、本人の抗議してゐる間に確證の子段として利用されるならば、甚だ愉快な結果を擧け 私は嘗て患者の一人に就いて、夢の解釋をしてゐた。その時、 が出て來た。夢の 第五章 云ひ損ひ い。そこで私は、それはその名がたくGamor(詐欺師)と云ふ罵詈の言葉と音 本人はヤウナーと云ふ名前の 人間を一人知つてゐるが、何故にこの 夢の 中にヤウ ナ 1 されることであら Jauner 人が夢の中 と云 30

瞻、こちつけ」の云ひ穏ひか)であるやうに私には思はれます』と。私が彼にその云ひ損ひである事を注 意すると、 たのであるから、彼の答へはかうであつた。——『俳しそれはあんまり れに反對をしたが、併しその時云ひ損ひをして私の指量を確證した、彼は二度日にその代償名を用る が似てゐるから出て來たのではないかと云ふ推量を敢へて下して見た。患者は大急ぎで一生懸命にそ 彼は私 の解釋を容認した。 Jowagt (譯著日、Gewagt 「大

ると、その人は直ちに相手に對して不利な位置に立つやうになるが、相手はそれを利用して優勢に立 やうなことを滅多にしないものである。 賃劍な討論に於いて、話さうと思ふこと」は反對の事を示すやうな云ひ損ひが討論者の一方に起き

笑つたり言語したりするところを見ても、云ひ損ひが單に言葉の誤りであつて心理的には何等意味の 看過する事の部 於いてはこれ等の見方を採らないこしても、またそれ等のやり損ひを突込んで分析せずに、そのよう 3 ないことであるとの裏面上一般的に通用してゐる月並の著へ方が、如何に矛盾したものであるかと分 るやうな解釋を極めて普通に下してゐる事が明かになつて來るのである。よしんば、彼等 それと決に、 人間は云ひ損ひに對しては勿論、 合のよさを放棄しないにしても……。そのやうな云ひ損ひのあつた場合に、必ず人が 他のやり損ひに對しても、 私が本書に於いて示して は理論に

IE るのであ ni C るて自分の立場や数はうとしたのであ 遺流をしようとして云ひ損びをしたため 130 その尤なるものはドイツの 一学相ピウロー公であつて、彼は一九〇七年に彼の皇紀 に却つて反對 の效果に陷つたが、 その 時そのやうな

3 (Yorantwordictor) 情報 ました野か () 群に就 ます。(盛んなる繭文、一不東なる 、到在に関しては、ギ いてどあります。云ひ損ひでした。失禮しました。」 網返すことが問 年る ル 際に続いて云々することは不常であり、不正で n りで御座います。 ム:時間下のこの 12 HAVELBUITHORILICHER 即ち、我々の 若しい時代に関しては、私は (編次。) だ!」……左様、 皇帝の 問問にあ 不束なる輔弼 る不 き) たい いとは 年前 ふことご

爲め あ 大日に見ら 少は不明になつたのであ COS 作 そ(0) 彼い ピウロ 人に れることになった。一 思 義なる胸の中に他の情感が宿つてゐると思は 、皇帝に對して腹臓なき報告を中上げ 一一侯の 文章は「不東」だの「不正」 30 演説者に對する同 年(0) 後に、同じ場所に於いて、一層具合の悪 情と、 だの て欲しい その国難な立場と思ひやつて、この 不當 とえば、 12 7:0) だのと「不」の重複した - (3 うとして、 か 10 40 40 やな云ひ損ひをした 云ひ損ひをした人が 云ひ担 1 2)

-ラッ 1 -7 ン(ド 1 ツ國民黨) ・吾々は議事日 程の根據の 上から上奏書の HII 題に登成

第五章 云ひ損ひ

うしてもし吾々がそれを、至上の御湯足の行くやうな形式に於いて爲し得るならば、吾々はまたそれ を一つにしてこの機會に於いて全會一致の上奏書を提出するやうにならうと信するのであります。 從つて議會はそのやうな上奏書を皇帝に提出するの標限を有するものであります。ドイツ であらうと吾々は思ふのであります。」 腹臓なく上淡いたすならば、 を骨ぬきに(rückgratlos) 致さねばなりません。(狭縁緊然、暫時やます)、議員諸士よ、間違ひまし 骨ぬきではありません、腹臓なく(rickhallos)でありました。(笑麈。) さうして国民がそのやうに 我々の皇帝もまたこのやうな國家多難の際に営つてこれな締納せられる

問の第二日 ために失言した演説者の後の言葉が聞こえなくなつてしまった。彼は自分が本來は ふつもりであったのだと云ふ虫を絵明しておく必要があると信じてはるたりだかーー。 九〇八年十一月十二日の『フォルヴェルツ』紙はこの云ひ揖ひの心理的意義を指摘することを怠ら るとの皆日を、 態度をこれほど美事に、 に於いて彼及び後の味方は、自分等の意見を「骨ぬう」にして皇帝に云はうと欲するもの 『恐らく未だ會て議會に於いて議員が思はす本音を吐いて自分及び議員大多 彼は感動に滿ちた調子で洩らしたのであった。――曇風の如き喝采は四 ユダヤ排斥者のラットマンほど美事に、呈示したことはあるまい。質 -T 施なくいと云 患者の 方に起り

で前 Xがこの 事件が起つた。 さを具 てるたのである。(ストルファー報告)。 三日の後に、 結果、 とに死に行かれる(dalingshead) 重役と、連りに云つたのである。 私は 3 へてゐる なほも一つ管例 不年 重要な總行に於いて、 再選せられなかつた老頭取は死んだのである。併しその人はもう年齢八十の上を超し 即ち、 63 のXとぶ のである。 -[ 収となったのである。 屢々痛ましい云ひ損ひを口にした。 W市に公ける ふず 1 九三年 加しておくか、この質例に於いては云び損びは丁度譲言のマッな氣味悪る い銀行家が、 舊い型 一成念。 一の財 再選擧せられなかつた老重後た ……銀行の株分の の一、二月頃に同陰財産に入々をして韓目せしめ (0) 人たるこの銀行の 恐らく最も新しい成金が、 彼は引退せらる」(ausicheidend)重役の代 た多数を 人たちは再選 加 馬 ち のため の流行 とにかく うねか、この總會の にと立つたY 5,1; - J=-一番の 人 るやうな 博士は えし、

は分る。 のやうな方法を用るてるるところを見ると、 已裏切り 7 V とぶ シュタ 7 ク ス 1 たり 100 C E は、 7 U 7 場景外に立つてゐる聽 ż D -5 Max Piceolomini はこれまでの場面に於いては後昏倒に非常に熱烈に左 第 一幕、 第五場)に誠に美事な云ひ損 云ひ損ひの機制と意義とをよく心得てらたことが我 者に悟 らせ とためである。で、詩人はこのところでこ ひがあ るが

第五章

云ひ損ひ

狙してゐた。さうしてまた平和の祝福に憩いても熱心であつた。この平和の祝福は、彼かワレンシュタ をあとにして去るので、彼等は非常に恐慌を來すのであつた。そこで第五慕目はかう始まる。 インの娘に從つて陣營に行つた時に強つたのである。彼は自分の父と宮庭の使節クエステムべ ル クと

## クエステムベルク

国つたことになつたものだ! 本當かね? そんな馬属々々しい考へを以て行かせてしまつてよ

ものかね、着。直でに喚展して眼を開けてやらうではないか。

オクタボオ(深き池思らり我に返べりて)

ところがあちらの方でこちらの眼をあけてくれた。お蔭で有難くないことまでが見えて來た。

## クエステムベルク

何だつて、君?

#### オクタギオ

この放もいやになつたー

# クエステムベルク

何故か。どうしたと云ふのだ?

### オクタ井で

ならない。――おいでなさい。《徳か引立て、行かうとする。 お出てなさい。私に低くに思いしい気はな違って行かねにならない。自分の限で見過けなければ

## クエステムベルク

さうしてどうするのだ? 何處へ行くのだ?

後次のところへ!

クエステムベルク

オクタギオ(云ひ直して)

候倒のところへ! さァ行かう。云々。

く謎のやうなことを一人言してゐる。などと云つてゐる)を悟るのである。 て、この父親が息子の變節の真の動機の奈邊に存するかを知つてゐたこと(然るに、延臣は『彼は全 『彼のところへ』の代りに『彼女のところへ』と云つた一寸した云ひ揖ひだが、我々はこ オレ

第五章 云ひ損ひ

てゐる。『中央精神分析雜誌』一、三、に掲載されてゐるランクの報告を数に引用する 人が云ひ損ひを利用してゐる叉別の甑例がシェークスピアにあることをオットー・ラ

な心中の葛藤の内に彼女をしてこれ等の言葉を愛する求婚者に、詩人は云はしめてゐる。 彼女は心をこめて云ひたいと思ったが、併し彼女は自分の誓ひに依つてそれを遮げら S. 婚者を選よく遭れて來たが、遂に そのやうな云ひ損ひはショークスピアの『ヴョニスの商人』第三幕、第二場)の中にある。父君 をよく心得てなり、さうして聴者の方にはそれがよく通じることを豫想してゐることを示してゐる。 とあつて、籤に依つてその夫を選ばなけ が『ワレンシュタイン』の中に指摘してゐるもの人如きは、詩人がこれ等の云ひ損ひの機嗣と意味と 詩として非常に微妙な動機から出で、技巧上素晴らしく利用されてゐる二ひ損ひは、 のではなからうかとの心配が姫に起った。もし籤を貴方が引そこなつても、 才: ツサ ニオと云ふ氣に入つた求婚者が現 ればならなかつたボーシャ姫は、これまでは氣に入らない れたが、 私の愛に疑り 彼もまた籤を引損 例 れたっこいやう んば はないと の麗命 フロ

じます。併しこれだけではまだ貴方松の時に落らぬから知れませぬ故――とは云ふものゝ願心の、 いたしませむ。 趣()) 何の とい 憎いと思へばこんなことを申上ける筈が御座いません。 ふ意は微塵も御座 いませんが、貴方様とこのま」離 れくになってしまふやうな気 それはよくお 分的 事と存 思

で御 りと中すところで御座いましたのに……。 尤も、 つに断れ、半分は貴方様のものとなり、他の半分は貴方様のものとなり――おや、私自身のものとない。 失ひなさるわけ。 Ш て、その後に ひはあれど口には出てホーーれえ、 座 2 45 45 0 それでは私の響びが立たぬわけ、そんなことは出来ませぬ。またそれでは貴方様も私 ほんに憎いは貴方様のお匪 御物質なされては 併しもし貴方さまがそれをなごらなるば、私に誓つた罪を犯せと仰言せらるよこと 幼門かと存むます。鏡を出しく描き當てるやうお数へ中上げ ) V ・リ 御座 オ様、ならうことならもう一二ヶ月こくに翻瀟在になつ いますったい 私の ものは貴方様 お限に魅せいれたば ちりい 所詮はみな貴方様 かい 私 たいは山 も 100

るのである。」 詩人は愛人の堪へ難い不安を慰めさせ、また抽籤の結果に問しての聽者の同様な緊張を (1) その事が、 ---い心理的感覺を以て、云ひ損ひとして彼女に口外せしめてゐるの 木 シャ つまり籤を抽くまでもなく彼女は彼いものであり、彼を愛してゐると云ふ草を、 姫が ッサニオに云つてしまつてはならないが、仄かににほばせておかうと思つた丁篪 かるっ この制 6 1 強に 詩人は 依 って、 3:

このやうに、多くの大詩人たちが、云ひ損ひに闘する我々の考へを裏書きしてくれ 第五章 る前 さに調 ---

るところである。(中央精神分析學報誌、一、一〇) —— も一つ第三の筐例を引用してもよからうと思ふ。これはアーネスト・ジョー 2 ズの報告す

摘してゐるが、私もまた英國の大小說家ディデ・メレディス (\*: Meredith の傑作『主我の人』の中に 見して心に起る葛藤の細微な措寫で埋められてゐる。外的な事情や名譽心からして彼女は自分の 常に主我の人であることを彼女は知つた。さうしてこの結婚を遁 1 に云ひ損ひをさせ、それに依つて彼女が心中の思ひを聴者に悟らせるやうにしてゐるとの一質例 書なるヴィーノン・キャートフォード、アミニコbinied(この男と彼女は最後には結婚するのだが)と、 を守つてはるたが、許約の と云ふ人と婚約した。さうしてこの害の大部分は、彼女がまたパターンに於いて主我的なところを發 Oxford と云ふ船長と隠落ちした。一三年の後に彼はクレアラ・ミッド ア・グラ も同様な實例の 卿 オットー・ランク J.F Constantin Durham Willoughby Pixterne は周圍のものから非常に評判のよい貴族であつたが、 あることを指示したいと思ふ。この小説の大體の筋はかうである。 は最近變表せられた或る論文の中で、シュークスピアがその曲中の 男は彼女の眼 嬢と云ふ人と婚約した。彼は巧みに世間から秘してはゐるが、**質は非** には愈々厭はしいものに思はれて來た。彼の從兄弟にして秘 れるために、 ル トン嬢 彼女はオクス Miss Khra Middleton ーーウィラビ・パ コン 人物 ボーシャ タ 約東 を指 13

彼は三世になることを避けてふたっ 彼女は一方線管にしてあた。併しパターンに罰する忠貴のため、この包蔵る混合した助機からして、

筈のところをハリー・ホキットフォードと云つたことに突然氣がついて、彼女はどやしつけ な氣がして、眞赤になつてしまつた。 赤、 に抜け出したのだ。あゝ、勇敢な娘だ。 ドと云ったつけ。……あの人はぐづくしてはゐなかつたのだ。鎖 達のところへ行けるやうだつたら……。コンスタチアナは単人さんを見付けたのだが、多分あの ても変はふらくしとしてしまふわ、乾度。姿も血を流したり泣いたり喚いたりしてもい H 0 牛ットフォードがな りのまゝに理解してくれて、菱に力を貸してくれないものかしら。あゝ、この荊驤の獄舎から してくれないかしら。姿は自分では蒙け出っことが出來ないのだ。妾は膝病者だ。指 とそのためにあの人をなつかしく思つてゐることであらう。相手 りをして、その祈りが聽属けられたのだらう。あの人のした事は正しくはな V 7" ラは自分の悩みに就 いんですもの。姿は一人ほつちですもの・・・・・ニハリー・オクスフェードと云ふべき いての獨自に於いてかう云つてゐる。——「誰か身分のある紳士が あんたなどからは姿は何と見えます?だつて姿にはハリー・ (0)男(0) 環を断ちきつたのだ。大つびら 名は 11 10 リー・オ 併し、 しから 本で招 れたやう かれ 変を

第五年云ひ張ひ

るる。 した。さうしてまた多くの なヴァーノンは普通と變つた事をしようなどとは劣へないよ。」クレアラは答べた。「だつてもしオクス 起つてゐるが、さうすると直ぐ躊躇して話題を變へてゐる。これは精神分析に於いては、 れの本質の、根柢的の動機は作者に依つて明かに提示されてゐる。 かに好意を持ち出した男と云ふものは元氣のなくなるものではないですか。」ウィラビ騨は忽ちハッと 時は何と立派なんでせうね。何を貴方に訳かうと思つてゐたんでしたつけ。 フェードさんが――ホヰットフェードさんが……おや貴方の自島が湖水を渡つて來ますよ。怒つてゐる ムプレック るところかあつて、身を剛張らせた。 名が雨方とも『フェード』で終つてゐることは、明かに兩者を混同せしめることを一層容易に ターンは底蔵するやうな調子でホヰットフォードのことを云ふっとんでもない心配だ! 善良 スに觸れた場合にのみあることで、精神分析法及びユングの著書に依つて明かに分つて 人はこれだけでその原因としては十分であると考へるであらうが、併しそ 別の個所に於いて同じ云ひ損ひが か (地) 人間 に對して明 的

と親密な關係に立ちたいとの秘かなる願望を思はず洩してゐる。知合ひの少年に對つて彼女は云ふ、 ヴーノンさんにさう云つて預数。 また別の 個所に於 いて、ク v アラは更に他の云ひ損ひに依つてヴァーノン・ホ ホキットフォードさんに云つて頂戴。」 牛ットフォードともつ

[題] () 詩人が有意的として、前も多くは自己表句 まだ随分あることであらう。 ル 12 質例はなほ他にもある。例へば、シェークスピアの 「ドン・カ ルロスに第二幕、 第八場、エボリの云ひ損ひ。)からして擧げて行くならば、 (語っに落る) として描いたと考へざるを得ないやうな云 『リチヤード二世二第二幕、

ないで、 樣 云び損ひの最も重要ならざる、最も自然な場合と難 いてゐたことを暴露したの ni ()) こゝに示したやうな、云ひ損ひに闘する著へ方は、非常に微細なところまで證明 解しようとして云ひ掛ひ、三週間行つて來るのだと云つてしまった。 な考 料を受くべきもの 、私が彼女のためには から -1 75 -( ス であ 1 あ よくないと云ふ仲間へ三、日間よりは三週間行つてゐたい意志を顧 ~ おことない 寸旅行して來ると云ふ一 私は繰返し證 も。 明することが出 十分な意味 婦人息者は、他 から 來たる 市 6) 彼女は私の云ふことないい か三日 私。 且つ一 だけ行 することが出來る。 所落し つて來る ( ) かに抱

2 ならなくて、 並 ふつもり お魔、 私は自分の なんでせう。 私はかう云つた。――『僕は 妻を劇場に迎 勿論 私は十 へに行つたが、 十時十分過ぎに劇場 時前と云ふつもりであつたのだ。 連れ戻ることの出來なかつ に行つ てるたんだが . | . 時 7-1) ぎじ Fx 李章 置方 it 1 Top 時前 れば 解

Ė

「すべき以上の事を告白する事になってしまつた。

してるたる を要したの 終りになって、 にはならない すつかり であ - -自分の小組みが駄目になって、自分の不正直が墨露されてしまつた。さうして自分の告 一時に十分前であつたと云つてやらうと思つてゐた。ところが殘念ながら、 1 妻は私を待つてはるなかつたの 清いた時には、 7:0 プリ 私は家へ グラ 歸つて自分の方に都合のよいやうに少し大袈裟に云つてやらうと決心 剧場 ムに「十時前別場」 玄圖 は行 だっ 語で、 私が時計を見た時には、 と書いてありますからと云ふことは聞 內側 15 人の気もなかつた。 十時に 確 なるには に芝居はとつくに 云ひ担 まだ五分

1-1 1. 依つて話や裏切らせるものは内的の若感である。 57 元 10 た例すのではなく、 そこでこれからは云ひ損 び温 じくも世 口説をする場合や、陪審 或る作家の作風や批評する場合にさへも、個々の云で損ひの説明に独くべからざる説明の原 りなどの 人の云 如きである。件し話し損ひの場合でも云ひ損ひの場合でも、 全體 Si 如く) 0) ひでなく話し 詩の律動 官の 我へい、 前に自己の や出具合を領すものだからである。例へば、 全部 がそこにるる場合には、 名譽と名牌とを庇護する場合や、 いに 私は信 なつて來るのである。 ずるい 皇帝を含む職家を 我々は云ひ似 それは云ひ損ひのやうに単 形 一言にして掩へば、 前に A rhi ひをするもの なしてまごつきに した時 7-113 眞劍 吃り

ブ

1)

成せられざる錯綜した思想の介在してゐることを發見するのである。また我々はそれに依つて作者の 自己批評の剛はつた酢を聞くことが出來るのである。こ 理を帰昌してよいのだし、また平生持ち出してるるのだ。明瞭 一つ以上の目標を目ざして無理な、ごたくしした書き表はし方がしてあると、我々はかくて、完 その作家はよく自分と調和してゐるのだと云ふことが含るし、またいみじくも云ほれてゐるやう にして経際ならざる言語方がしてあれ

[题] (1) Ce qu' on conçoit bien annonce clairement

Et les mots pour le dire

Arrivent aisement. - Boileau, Art postique,

報告は澤山にあるが、代表的に一つだけこ」に掲げておく。 見した。さうしてこゝにドイツ語を話す人々に就いて闡明したと同じ解釋を容認したのである。その を向けるやうになつた。彼等は果然、やり損じの法則は言葉の材料から獨立したものでないことを發 始めて本書が公刊されて以來、異國語の友や同僚が後等の國語に於いて觀察し得る云ひ損ひに注意

第五章 ス陸中 Dr. A-A. Brill 云ひ損ひ (ニウョーク)は自分に就いて報告して曰く。『友人某或る神經症患者の

どる(dumble)患者だからと。自分としてはなほせる(cumbl) 患者だからと云ふつもりであつたのぎゃ 精神分析に依つてそれ等の症狀の一切は取除くことが出來ると信じてゐる、何故ならば、 事を私に細く話して聞かせ、何とか出來ないだらうか云つてくれとの事であつた。私は答へた、何れ それは手間

に深いところから出て來るものであるかと云ふことが分るのである。 諸氏のために、 最後に私は、 多少の努力を含まないところの、さうして精神分析に相當通暁してゐるところの讀者 一つの實例を附加しておかう。これに依つて見ても、云ひ損ひなるものが精神の如何

たに對して、彼女はそれを語つた。或るところを訪問するために一緒に出掛けようと、彼女は娘のと て隣室で着物 ころへ出かけて行つてさう云つた。娘は今は大分癒つてゐる早發性痴呆症であるが、母にさう云は どと云つたのかしら?」――どう云ふ場合にそれを云つたのか、その場景を話してくれと私が要求し 5 2 1 F. 語でいき」か挑戦的に、傲慢に話しかけられた。――「どうして妾は今日、 5 ル ス博士 Dr.L.Jokels 報告。——一十二月十一日に私は或る懇意にしてゐる婦人から、 を着替へる。娘が再び歸つて來た時、 母親はまだ爪磨きをやつてるた。そこで次のやう 指が十二本あるな

な會話となつた。

母「だつてあんたは着物一枚だけれど、姜は爪が十二でせう」」 態「それ御魔なさい。姿はもう用意が出来たのに、お母さんままだでせう。」

娘「何ですつて?」

母(焦々して)「あのね、妾には指が十二本だからつて云ふことさ。」

にもたしからしく顧る早く返答をした。――「十二と云ふのは妾にとつては別に(意味のある)日付で そこに居合せた一同僚が、どうしてその十二と云ふ藪が出て來たのかと聞いてに對し、彼女は如何

今度はそれを忘れてしまひましてね、それで只今電報を打つて來ましたのですよ。」 さうしてそれが丁度今日に當りますので、いつも十一日には手紙を書くことにして來たのですのに、 ても見て下さい、姿としたことが、二十年來姿は夫の年取つた叔父の誕生日を祀つて來ましたのに、 が六本でないか直ぐに調べて見ました。。外的の原因からしてこの晩は分析をそこまでにしておいた。 次の朝、十二月十二日に、婦人は私を訪れて見るからに亢奮しつ、次のやうに話した。――「考へ 指(ボーランド語では趾と云ふ本來の語がない)の者が出ました。妾途の子供が生れ 指に就 いては彼女は多少の躊躇の後、次のやうに帰想を語つた。――「妾の夫の家族にほ足に六本

第五章 云ひ損ひ

字、《本素叔父さんの誕生日を想起させる筈の》は何等意味のある日付ではないと云つてはね付けてし う云へば、婦人は昨晩私の同僚が十二と云ふ敷に就いて訊いた時に、 如何にも慥からしくその數

六四

の叔母は遺言も書かずに死んでしまつてゐる。多分その叔母は自分の夫に(話の本人の叔父に)何か 人の子供等に遺産の渡るやうに遺言に認めておくと約束したことが想出さ ることがチラと彼女の頭をかすめた。さうしてその場景に連れて一瞬間、この叔父の配偶者が話の本 合の女が骨牌に依つて豫言して、彼女が大金特になるであらうと云つたことが考へ出された。すると た財政狀態に於いては、彼女がアテにしてゐる人なのである。 このやうにして彼の事が、それにつれてまた彼の死のことが、思ひ浮ぶや否や、二三日前に或 漸く彼女は自張した。彼女の夫のこの叔父さんと云ふのは、その遺産を、殊に彼女の今日の逼迫し その叔父こそは彼女が、從つてまた彼女の子供等が、金を受取ることの出來る唯一の人間 れたっところが以今ではそ

死を坚む心が非常に限く採頭したに違いない 彼女に無言して問かせた婦人が、貴女は人々を嗾て、他人を殺させます」と云つた時には、 叔父の

の委托を遺してゐることであらう。

處から出て ある新聞を見て、 整言のあった日と叔父の高生日との そこに叔父の死の事が出てゐばしないかと親してゐた。 間に命在する間五日の間に、彼女は常に、叔父の居住する

事質と日付とが非常に强く抑壓され、 の質問に合つてもそれが意 200 叔父の死をそれほど强く願望してゐた際であるから、 一識に上って來なかつた程であつたのは、敢へて不思議ではな 永年續けて來た事柄を忘れ るやうになったば 最近に脱 ふべき叔父の誕生日の かりでなく、 同僚

り損ひを決 十二木の指し いれらつい と云ふ云ひ組ひに於いて、 一国となったの であ るい 今やこの抑壓せられた十二は現れて來、さうしてこのや

ふ無難な話を攪餓したかと云ふ事が分るのである。 入つた動機を詮賞せざるを得ざらしめる。この際想に就 私は 一因となったと云ったが、何となれば、「指」に就いて浮んで來た聯想は我 いて見ると、 十二の事が何故 々をして更に 十本の指と云 居正

は二人の不具児童であ 1 思ひ用したところにかうある。 本の 趾 は他に -) の不具(變態)の特徴である。で、六本の指は一人の不具兒であり、 家の 夫の家族に足に六本の指を持つた者がある。」と。 十二本の指

さうして事質上、この事が具今の場合に現れて來たのだ。

第五章 云ひ損ひ

の子供等 くてやがて死んでしまった。夫の死後、 婦人は非常に着くて結婚したが、夫はいつも偏畸で變態的な人間であつて、結婚生活 はまたもや譬師達に佐つて父系の遺傳を多く受け、變態であると指紙をつけ 唯一の遺産として残されたものは二人の子供であつたが は 永くな

りの次女の方も重い神經症に罹 K 大は カタトニーの重病に襲はれて最近家へ歸つて來たが、直ぐその後に、丁度年頃になつたばか つた。

ひ損ひの第二の決定素因となつてるる事や假定せざるを得な され 子供等 てる る精 變態であると云ふ事と叔父の死に對する願堂とがこゝで一つになつて、さうして强く抑塵 神的要素と結合してゐる寡々見ると、發々は變態的な子供等への死の願望もまたこの云

あ П 既に明かになつてゐるのである。何となれば、彼女の夫は十三日に息を引取り、丁度この叔父の誕 四十二 日日 の翌月 併し十二と云ふ數字が出たことが叔父の んなに 木人 心から親 である。 觀念に於いて叔父の誕生日が死と云ふ者へと非常に與深いところで聯想されてゐる事から その時、叔父の配偶者は若 しくお慶びを述べてるた いい SE ~ い寡婦に對つてかう云つた。 个川 願望を主として意味するものであ 100 I 「昨日はこの人は ると言ふことは。

それのみならず。 私はなほ胎加へておきたいと思ふのは、この婦人が子供等の死んで臭れることを

願望してゐた質際上の根據が十分にあつたと云ふことだ。婦人は二人の子供に就 寧ろたぐ悩 みと身の 不自山 とか嘗め 6 かりであ つた。 さうして彼等のためにあ 1 何等 0) がび 10 18

歡喜を放棄せねばならなかつた。

折りをしたのである。で、早養性痴呆症の またその またこの時に彼女は、訪問 時 に似くむかくする心特を抑 のために一緒に出掛ける娘の機嫌を何とかして損じないやうに 娘に對して母親が如何に多くの 付け たかと云 ふことは想像するに難 忍耐 と我慢 とを排 -) 非常な背

がよい。さうして変が彼等からその金を受取るべきだっ 叔父は死んだ方がよい、これ等の鎌態 の子供等も(云はゞこの變態家族 の總でのものが 死んだ方

こい云畳ひの登売は次の如くなるであ

いつつ

この云ひ損ひは、私の見解に依 ると、異常な構成 の特徴 を多く具へてある。で、

- 1 二つの決定要素が -00 要素に凝結せられて豫め存在して たり
- るが、 0 二つの決定要素が譲め存在して二重の三ひ損ひ(十二の爪、十二本の指)となったのではあ
- 十二と云ふ語の片方の意義、即も子供等の變態を造はす十二率の指が開義の表現を示し、 精

祭五章

云ひ復ひ

神的の變態が肉體的變態に依つて、最も上層的なものが最も下層的なものに依つて、こくでは衰現せ られてゐると云ふことは驚襲すべきことである。

#### 門ハ当

# 蔵み損ひと書き担ひ

した質例が報音するに止め、この顕象の金般を包括する事は試みないでおく。 これ等の機能の内的関係を惹へば、敢へて驚くに足らぬのである。私は数には二三の、注意深く分析 讃の損ひと書き損ひとに對しても、云ひ鎖ひに對すると同じ見地と觀察とが愛當するといふことは、

### (A) 讀み損ひ

幻影に闘する實驗的研究』 "Experimental untersuchungen über Thuskplandome us.v." と煩 ればをかしいと思つて、その時間や取り直して讀んで見ると、正しくは『オストゼーに於ける婦 の時その真に出てゐる霊の説明書きとして、『オデョシーに於ける婚禮』とあるので私は吃虧して、こ (一) 私はカフェーで、『ライブチッと繪入芸問』の或る號を斜に手にしつ、日や通してあたが、そ った。どうしてこのやうな馬鹿けた讃み遊ひをしたものであらうか。私の考へは直 ちに 1373 可能的 ŀ

第六等

讀み損ひと清き損ひ

Z が普通 それは裸體の露出症の夢に關係のあることを時却へておいた。(7. Aufl. 5. 170) ルートの書にはさう のこの捧話は、遠く郷里を離れてさ迷ふてゐる舟人の夢の客觀化として説明せられてゐる。私は更に Keller の『緑色のハインリッヒ』の中の美しい側所を見よと注意して現れた。そこではオディ 本文を引繰返して、著者は果してオデラセウス から靉現するものだとの細い歸納的證明があると云ふ證明書きを私は發見したのである。私は直ちに 於いて、目次の始めのあたりに、ギリシアの神話や傳説は眠りと音樂的幻想から、夢の現象と妄想と 井常な緊張を以て同書を待望したことは敢へて不思議ではない。音樂的幻影に闘するルートの書中に 題する一書を公刊するであらうと約束してゐる。丁度『夢の註釋』を公刊したばかりの私としては、 造き將梁に於いて『夢の地象の分析及び原則』,Analyze und Gyundgesetze der Traumphinomene."と Ruth O I of (1) armstule, ふことは見出せなかつた。この場合の私には明かに優先的の考へが働いてゐたのであ 何となれば、この書は私に興味のある心理上の諸問題に緊密に觸れてゐたからである。 裸體の夢に基いてゐる事を知つてゐるかどうかを見ようとした。或る人が私にケル 1898, bai H. L. Schlopp)に飛んだ。これは私が最近に関心してのた書物で Odymous がナウジカア Nausikan の前に 现 v れ ル る場面

<sup>(</sup>二) どうしこわけだか、私は或る日告間で見てるて「ヨーロッパ中を縁の中で」。Im Fass durch

る に動機があるのではない。たとそのやうな馬鹿けたことをして人々の耳目を塗くだけのことなんであ のためパリーへ來るのに何と奇抜な運輸の方法を人々は今や擇んだことであらうとの言葉 を私は思ひ出した。またそのところに、或る紳士が樽の中に違入りそれを人に轉がさせてバ る心算であると云ふことが冗談らしく書いてあつたと私は信じてゐる。勿論これ等の人々に 私に思ひ出された。そして今度はその解決も同時についたのである。或る新聞 てる事が私にはなか 般の消息は明 を新詰めにして旅に出 な解釋であ Europateと置んだが、それは、ヨーロッパ ヘルマン・ツァイツングとは實はこの人間 解決するに私に隨分泳い間からつて骨を折つた。最初に思ひ當つたことはとにかくかう云ふ風 『我もしアレ な縮き、 かにならなかつ ア V 一一出來なかつた。漸く一ヶ月の後になつて、放揮してあつたこの謎 クサング クサンダー時代の藝術の事を讃んだ。 ナーへ 一樽と云ふのはディオゲネスの樽でなけ ル た。さうして例の言葉が私の限についた美術史中のその頁を再び開 ~ ーたらずんば、ディ ン・ツィッングと云ふ人のことも頭に浮んだ。さうしてそれ以上 中か徒歩で」 "Zu Fust durel E ropu" の間 の名前であつて、彼はそのやうな變つた準輸 オゲ ネス たらむ それに連れてア ればならぬ。さうして私は と云ふのが考 v ク +3 1 能に、 られたっ ダー(い) さら近 心 方法の先鞭 が念にまた リー は何等他 あ また自分 博覽會 入外 は遺

題み損ひと書き損ひ

心の

なつけたものである。それから私は、自分が管で取扱つた息者のことを想趣した。その患者は 恐れるのであるが、それは自分が有名な人としてそこに名の出るのを見たい と云ふ病

その時、 には非常に結しくて、或る高等的主例校で歓迎をとつてゐるために何時かは敵投の種類を組る筈にな になかくもられ ってあた。同じやうな Below was (昇進、道職) を私は大學に於いて希望してあたのであるが、 してそのやうな思想や激起す質量の原因とを見出したのである。私の弟は税や運輸(Trangorte)の事 まり君の弟の名がアレクサ ないことを使いた。併しどうして私は、また別のアレ のは炒だと云つた事がもつた。 しに関していつない 強い一人であつたに達ひない。彼は質に、自分の行動を詠んで異れるやうなホーマー 反動であることが分つた。 ねちあの式ひ積むつ意味が毎には分つた。それは第の機會のかくなった事が進げを取録いて るの弟の方もむづかしくなった。敦操になると訳ふ彼の最句よりもなほ以下になった。俳し なかつたる それを排除けて別の ンダーである事を考へずに居ら 我々の母はは當時、 7 あの過い程ひに對する解決のつかなかつたのは、その管時 ケド ニアのアレクサンダーは慥に、嘗て生存した人間の ものなその代りに置くことを要するやうな思想と、 自分の上の息子よりも下の息子の方が先に教授にな クサンダーが自分の近くに立つてゐる事を、つ 72 ようっ すると私は直ぐに、 この 的最も であった。 7 私 +}-

(,)

個 碍 の事も甲分なく出 むべきであ うないとはなかつた。 文章を見付けばしたが も否定的な錯紀こ文記さ 何の苦らなく投しあてることが出 呼ばれる)なんでなかしな事だと。アレ そのために分つたやうであった。私は夢の名を皆間で直んだかのやうに思ひ、その時私は自分でかう 横たはつてるたその個所に、從つてマケド を再び浸 ひに導かれるやうになったとの意である。 1一為沙職 ったのだ。さうして同名の弟の事 すことに盡したのであつた。 來たのだ。 でとしてやってゐるやうなあんな馬鹿々々しい事で新聞に出る(つまり、教授と とはいいの それに依つ れたかのやうに目指す文章を看 私 は は、その書物の中に見付けることが出来なかった事のため 一切 來た。さうして前 て自分は別 の自分の骨折りを擧けて、あの美徳奥中の見付からなくなつた クサンダー時代のギリシア藝術に調する個所は、その に就 ニアの 私は思想締結の続きを、 に何も悟るところはなく、志却しなければならな 40 てもつと確置 に捜した時も アレ 過してるた事を知つて呆れたのであ クサンダ 何處も同じ真 1 江 自分が後に間 26 · 4 · 5 るべきであ 何等か 不讀 んで べて見た 観念中に、 をりながら宛 これられ いや 求

の場橋となつてゐる。即ち、新聞 "Beförderung"の二重の意義(昇進、運搬)は、この場合に於いては、二つのスプリックを 記事に依つて意起された、 あまり重要ならぬ コムプレックスと、自分 コムプ レック 0)

第六章

説み損ひと消き損ひ

せられ 的思考に依つては、そぐはない、正反對なものとして判斷せられるであらうことは、 仕事が愈々困難であればあるほど、さて遂に変見された(讀み損ひの原因たる)思想は、 時としては、 て見ると、この讀み損ひのやうな現象を闡明することは常になかく~容易でないことが分るのである。 をして讀違ひさせたところの興味はあるが不快なるコ るのである。 我 々は、 謎の解決を都合のよい時期まで延しくおく必要のあることもある。 ムプレックスとの一つである。この質例 益力 併し解決の 我 確 か に の意識 期待

れの 身を呼ぶことがあるものだと云ふ事を盾にとつた。途に、私はも一度手紙を譲ぬ直して見ることにな うなことは書いてない、何となれば誰だつて妻君の名を夫の名で呼ぶものはないからだと云つた。そ たと見えて、妻は變だと云ひ出し、 人は重病に罹り、醫者にも見離されたと云ふのである。私の同情を表はした言葉にをかしな箇があつ されてあつた。私は直ちに自分の妻を呼び、この事を知らせたのである。氣の毒なず は當らないのである。私は飽迄も剛情を張り普通に名刺には婦人が自分の夫の聖名を以て自分自 みならず、 私 は或 その手紙の筆者は問題の夫人の聖名をよく知つてゐるのである。何も夫の名 る日、 ヸインの近くから一本の手紙を受取つたが、それには一つの驚くべき報導が記 手紙を見せて御覽なさいと云つた。讀んで見たが、私が云つ ル ヘル

試みであることを意味してゐる。河祠と形容詞と名前との間にある學位種號は、この悲報が妻君の事 である。併しこのやうな間違ひをした動機は、私がこの妻君に對して、夫君に對する程同情がないか 損ひは、して見ると、この悲報を夫の方から妻君の方へと轉向しようとする、 なく、一氣の毒な手 たからである。その人物はこの夫君と同病であることを私は知つてゐたのである。 であるとするには都合の悪いものである。それ故に、この稱だけは、讀むときにぬかしてしまつたの つたが、そこには『氣の毒なヸルヘルム・M君は』,der arma Wiliela M. とあつた。そればかりで らと云ふわけではなく、この氣の毒な夫君の運命は私に近しい或る他の一人物に對する心配を惹起し ルへ ル 4.M博士は」, dr sumo Dr. Wilhelmといでもあるのを見落してるた。 一云はと一つの麻壁的

- ものであると共に、 ぬ『骨董品』Antiquitäten なる文字を讀むのである。こくに蒐集家の好奇癖が出るのである。 私は休暇中に他所の市 、また可笑しいものである。その時私はあらのる店の看板に、まるで似ても似つか 中の街を散步してゐて始終或る讀み損ひをやるが、 これは焦立たしい
- ところに自分の名前が出てゐるやうな知的の感じを持つたことがある。ところが、驚いたことには、 Piuranoia" (1906) の一二一頁に於いてかう云つてゐる。 Fi. ブロ イラー Bleuler は彼の重要の書なる 『感動 ――『私はかつて書物を讀んでるて二行先の 暗示、妄想症』,, Affektivität, Suggestivilität,

の精神分析

形式に關して述べた終りのところであつた。さうしてさう云ふ缺酷は私にも全然なくはないものであ 髪を私は直ちに説明することが出來た。自分が讀んでゐたのは、學術書に来ける悪い書き方の一つの 出てゐると信じた時は、その原因たる語は大低の場合に、 へてるて、そのためにさう云ふ間違ひが起きるのである。併しながら、その場合には關係の狂ひや幻 して私の分析した幾千の場合の内、この讀み損ひの如きは最も顯著な場合である。私が自分の そこには ,Blutkörperchen' (血域)と云ふ語があつたいけである。外邊的及び中心的視野の讀 私の名前の中の大部分の文字を近接して具 損ひに か

く見直すと、それは文體の精緻さ(Sillsin teit)であつた。この文章は私の尊敬してゐる或る著作家が 間情さでStell singulate に於いて奇過した。併しこの言葉は私にをかしいと思はれた。で、もつとよい。 私があまり ハンス・ザックス Linus Stoles の報告。――『世の人々に强く印象で與へるものを、彼はその 「同情を排たない或る歴史家に就いて過度の言を弄してゐるところにあるのである。」

且つ読の機ひつ希言金理論を開明するところの一つの言葉がある。 (じ リヒテ »Agunenmon"と讀んだ、それ程後はホーマーを讀んだのである。 ルグ() 『機智的及び諷刺的の思ひ付き』の中には、恐らく一つの親等から出義し 一般は特に 00 "sugenonmen"

る事は無ひがない。が、併しそれが資み損ひ のである。ざつと見たり、殊に不正確な眼で見たりすると、 本文は讀み損びの契償となるのであつて、その似てゐるところを讀者は自今の意味に於 大低の場合に於いて、 心の中に 既に用意されてあるものである。本文の文字の形態が何等かの點で似 本文知歌録し、 一子 送出し開心するものを本立中に誤み込むのは、つまり寝 の必然的 の條件ではな そのやうな幻髪が容易 いのだっ に生ず てわるためにの 10 て後近する

には始終行きつけの家があつて、 場に二人の息子を職士として出征せしめてゐる者ならば、さう云 して見直すと、それは古い錦襴とS Biokute して、そこに大字で『ゲルツの平和』、こor ひと云いことは他種のやり損ひより以 それはさうでなく、マグ 第六章 る。また別 つたのだが、遺憾 一覧時に於いては、我々は或る間範的な、持續的な先入親念を抱くものであるが、殊に讀る損 讀み損ひと書き損ひ の人は或る個所に古い食パン祭 alte ながら私はその内 ルッ方面の敵。 "Die l'einde vo: Olizz。" であつたのだ。誰でもこの方面の職 そこの主婦 上に起り易いものであ たべ少しるか保存してない。或る Friede von Cora," であ に食パンななはり渡してやることに依つてお氣に入る智 った。更に云ひ添へて Brotkurte る。私はそのやうな観察を随分澤山 の事 と同 ふれに龍 が記されてゐるの (1) お してあるのを見た。ところが かい み損ひ易 礼 日私は夕刊の 40 30 ないことは、 を見たが、 も知れな 一枚 な手に に変

集全學研分神精ドイロフ

はしになつてるたのである。

haus"(コルセット店)であつたからだ。 の荒豊な建物の中に異常に多導の人が這人つて行くつがをかしいとも思つてゐた。次の驛間にはその に "Klos witham"(行所)と書いてあるのを見た。一方それでやれくしとは思つたもの にきまつて特の活動する時間になった時に、或る高い百貨店の一階のところに掲げてある大きな看板 言語學者が自分の最近の立派な論文のために同方面の仲間と論命してるたが、その人にSelweltstrategie (解棋範訟)を Sprach strategio (言語戦法)と謹んだ。他所の町全散変してゐた或る人が、治療のため 讀む人の職業なり現在の立場なりが、またその人の該の損ひのやり方を決定するものである。或る くーと思ふ心特は消えてしまった。何となれば、看板に書いてあるのはよくく 見ると。Koweett 7 他方またこ

利間せられてあるとはいことは、勿所否むべくもない。承認せざるを得ないってある。ましんは意識 經綸するのである。そこで、後がこのやう会員正や経験する前に、その本文がまづ正常に党入れられ れ故に後にそのやうな詩の損ひをすることに依つて、拒否又は騎望光足の意味に於ける一つの是正を る。そこには讀む人が防烈のために控想したもの、彼には苦病な報告又は强度が現れてゐる。で、そ (九) 第二群の審管例に於いては、本文が這の損む申二這入り込んでゐる處が遙かに大きいのであ

おかう。 質例は然にこの種 はこの最初 『國際精神分析學雜誌』第二卷(一九一五年)に報告してゐるものがあるから、それを茲に轉錄して の正蔵に就いては何事をも経験してはるないにもせよ……。さきに報告しておいた第三の いものである。もつと實際的な例としてはアイティンゴン博士 Dr. 31. Eitingon が

或る作の最後の節の結何を私に通して聞かせた。―― ター・ハイマン 『戦命外傷神經症のために戦々の病院に這入つてゐたw少尉は或る日、旣に夙く戰死した詩人プル Walter Heymann の『戦争の詩と戦場の手紙』, Sriegs sedicate and Feldporthriefe"の

Wo aber steht's geschrieben, frug' ich, das von allen Ich übrig bleiben soll, ein undrer für mich fulen?
Wer immer von euch fällt, der stirbt gewiss für mich;
Und ich soll übrig bleiben? warum denn nicht?

意譯

第六章 調み損ひと書き損ひ

#### 月常生活の精神分析

発めべきだと何處に書いてあるか。

では、どうして生後つてはいけないかか。さうして権一人が生場るべきなのか。

私がをかしいと二つたので、彼は気がついて、いさいかきまり思げに讀み直した。

Und ich soll übrig bloibou? warum denn ich? さうして俺一人が生残るべきなのか。

を持つことが開州た。さうしてこの場合に続いて私は、何しろ読みのやうな治療に行力にもつては存 この区の場合を物祭しこお陰で、こはこの、一体傷行物学 神經症しの精神的材料に多少の分析的

7

だ部 今日月日 行の思いまこは、 衆に同して多の同門することが問念たらであつまっ 、政権保障。く間責任を満た事務約約二基施において、「長国」として非常に基準

の学は は私の方へ近寄つて來て、肩載しに暫く私の方を見てゐたが、 なるだらうと。その翌日、我々は或る役所で出會 かう云つた。 T 保證されてゐる専門 『私の或る近しい知人が態度も私に話して聞かせた。彼は自分の順番が來たならば、免胀に依つて 1 前衛覧に出て働く気だと、 , Druoticson'(印刷全紙)だね。 ドルツカボーゲン 明 《國際精神分析學質誌、』四卷、一九一六——一七年》 彼は自分の得望液害を質局に差出しておいたから、 の意み損ひに続いては、またハンス・ザッ のな芸を利用せず、 期日 が來る少し前に、彼は或る日極簡單に、 僕は それに依 Tornokedorger (專情者、仕事を進ける者)と読んぢま うた。 つて相當な信事を後方の地でやれてもそれを放棄し 私は クス博士が二二の質例 机の やがて云つた。 丁度前 近い内に産業 に立つ 別 --何だ、その上の方 で学を合い か報告してるる。—— 押に記 1t てるたう彼 くやうに

弱であるといは へることが出來てゐる。丁度かう云ふ面白くないことを考へてゐた最中に、電車の進むま (十一) 電車の中に腰掛けて、私はこんなことを考へ 第六章 讀み損ひと書き損ひ れてるたのに、自分なら到底場 られさうもないやうな非常にひどい製膏に今では堪 しわたい 私 青年時代の 友の多くはいつ ムに活動の 专制

tion、(鐵の如き體質)とあつた。一瞬の後にこのやうな語は看板の文字としては適當しないことを考 看板の黒い大きな文字が、注意してゐるともゐないともない自分の眼に映じた。それは Eisenkonstitu-

へついた。ふり返つても一度よく見直すと、質は、Eisenkovstruktion(鐵の家)であつた。

統領が將來の 觸 わけだが、 を見ると、 ズは合衆國の大統 か問てあなかつた。このやうな馬鹿々々しい読み達ひをするのは徐程大きな强制力が必要であつた れてないことであつた。も一度よく調べて見ると、たビアメリカのブラウン Brown 大學の事だけ 更らにまた個人的理由からして好ましいと思つに、めでもある。」 夕刊を見ると、この際正しくないと認められてゐるルーター電報が出てゐる。曰く、 これは一部分は新聞かんざつはこ走り直み 選纏の日に先立つて一週間も續いて思った新聞の論説に於いて這般の事情に闖して少しも ヒウズ 事情をようする視機として中流勢力に對して同情があると云ふことが、政治上のみなら はドイツのボン Bom に於いて大學課程を終へたものである。併し私の不思議に思 傾に任ぜられたと。 それに就いて、軒間任命の新大統領の したしめでもあるが、 その他では特にこの新大 脐 歴が添 へてお 73 これ E ゥ

R:書き間以

T 故に、この書き損ひに気がつくと、直ぐに解決がついた。その意年の歌に私は金然類はたた、 0 て同様な動機 私が九月中にその日を告き込んに時に私は能 私が着くと直ぐ、私は或る患者から手紙を受取つた。それには彼は千月の二十日に到着するとあつた。 んでしまつたのだ。この場合には、 って來て、職業上の仕事にいくらでも競き得るだけの用意はあったが。併し患者はあ を一つの願望の表現として説明することは困難ではなかつた。数日前に私は自分の体暇から新たに誘 に括弧して「十月二十日、 10 日付の書き損ひには大低動機のあることを發見してゐる。 のに、 主として職業上が日 から貸した書き損ひを演じた。アーネスト・ジ ケ 月 18 で如何に 水曜日」と開達った日付が書いておるのか後見して私 「友の心震メガー風かに害いてある残ら気の上に、 すべきだっことっ 書き買びかさせた原因 かにかう思つたに遊びない。 か、云、若へから、私はその 3 1 大は同じやうな場合い研究を飲み 下快であ るとは 儿儿 1.5 X 对 にからい .... 5 はれた まりたかつこう 一月風 直ぐに來れば 切行 の下

ので、粒学工には 執筆譜篆の名前を控正しなければならなかった。 (二)『神經症學及び精 いつも非常に厄介なものであったのだ。實際に於いて、 神病學年報』への私の寄稿の校正制 それ等の諸家はそれぐに別い に党取つて、 は代間さつけな 忍は勿論述常な注意を以て 関民な代表してある 1.7 们

を變へると云ふ事は呼視 な著へがそこにのさばり出て薬たのであつた。さきに云ひ損ひのところでも既に述べたやうに、 對しても何も敵意を抱くことになかつた。併し彼と同名の人にゴインの或る文學者があつて、彼は私 麻痺の起源に及らす影響。と題する論文を立派な功績として賞めたのであつた。さうしてこの著者に 私は産科醫のつもりでブルクハ の『夢の註釋』に對して養だ馬鹿はた批評を下したので私は非常に不快に思つてゐたのである。で、 中の或る一つの名前を正してゐるが、それには非常に尤な理由があるのである。私は Biokinhard と書 をまだ少し訂正しなければならないことを知つてゐた。ところがをかしなことに、植字工は私の原稿 いてるたが、それを植学工は Burkhard の事だと判定したのである。私はこの産科醫の『出産が少見 ルトと、小名を置いてるながら、今一人のブルクハル トに関する

シエ ラジー 『シンナー―弘は詩人のシンナで領座います。劉利済のシンナでは御座いません。 『バーガー――この男を寸斷してしまへ。此奴は襲切者だ! ークスピアの『ジューアス・シーザー』の第二章製三場は間じやうなところがある。 ガーーともらでもいく。名目のシンナに行っにない。その名をこやつの頭から消にさせてか 一慥に私の名はシンナで御座います。

生意味している。こ

ら放地してやれい

自己観察に於いてシュトルファーは、 (三) このやうな主張はラートルファート・「全国等の成の自己智楽に依つて確認さ 60 たその動機 の何たるかを、 誠に感心する程の率直さを以て闡明してゐるのであ 自分が競争者と思う違う た人の 名前を 息ひ出 し損ひ、 れて 且つ違 ならって

ところへ持つて來た。 た書物の事を私は店 つたこの著者のし 何等 つてから Hitschmann てしまつてみた(その講演 D 1 一般的に書いたものしないことを論及しておいたのであつた。私がこの(今まで名 一九一〇年の十二月、私はチウリッヒの或る書店の飾窓に於いて、 と云つ 派 私はそれを買ぶことに決心した。 心理學の がフロイド風の神經症論に関して物した當時の新刊書を管見した。私は丁度その 從つてその原理を統 本屋さんは私の言を正し「ヒッチャンの事で御座いませう」と云つて、その本を思い 書物が節 原理に続いて某大學で試 の者に云つ の)序説に於いて、 行窓の中に見た時に、 たがい 一的に表現することに或る質の団難あることを、さうしてまた未だ 苦芥 こ(0) 0) 名を 24 フ 書物は既に飾窓には 17 7, 始めにはそれが買はうとは思はな 1 コエドゥアル 1. の減 派の る講演 心理學が應用方面の探究から歴史的 ド・ハ 草築 ル なかつた。 1 を書いてるた。 ヒッチュマン博 7 ン学士」Dr. Iklaud Hart-先日までそこに出てる かつた。 當時旣 前を知 二三日經 時分、フ に強腿 100 稿し

第六章 讃み損ひと書き損ひ

を以て眺めてゐたことは明かである。 績であると考へてゐたから. 、病理にに從つて獨語した。この説明で管時私は自ら満足してゐた。 B 6 無意識 的動機 は手近にあつた。私は精神分析學説の原理を認め上げたのは じっチ 7 名前 ンの書は自分の功績を輕減するものであるとして嫉妬と焦慮 無点微敵愾の行動であると、 私は 『日常生活の精 間に

對してやつたのだらう。」と。 を犯さ 0 であ 2 チ 方とは大したことはあるまい。 やうな代償が決定せられたかと云ふに、 21 一三週間 ---0 ウ 有名な哲學者の方に曳き寄せられて行つたのであらうか。 2 I 是工 ノレ るシ その言葉は大體かりであつた。 ドゥアルト・ハ 一經つて私はこのやり損ひを書き記して居た。その機會に私は自分が何故エドック 熱心な崇拜者なるフーゴー・フ 日的 11 ル 137 1 T マンに鍵へ上かる。云ぶ疑問をも用して見た。 ルであるにとっ 3 ウベ これ 7. オン 11 如何なる感情の傾向 一大 · / I かうである ル ドゥアルト・ハ ル ツル に割する 教授 私がよづ思ひ立つたことは、 11 Prof. Hugo v. Heliziから続い ルト 11. r っなアに、 に依つて、 7 ... ンのやうなことなっ は破壊されたる。 たぐ名前が似 この 忘却 ヒッチ から えし 7 じつ 12 と彼の 20 17 名前のこ ショウ た言葉 イドに

このやうに私は決定せられてある監却に代賛的思ひ付きの作ぶてあるこの場合を、空まつけておい

識せしめなかつたものは何であつたかに競いて、暫く著へて見なければなら は以 の行動 をつけないでおくことに決心した。 して、 代りに 念が四、三八〇クローネになつてゐることを知つたので、丁度問、〇〇〇クローネにしてあ 中に入れても多分同様に正しいと私は著 うに三八〇クロ 一節よりは貧乏になつてをらぬからである。併し私の最初の心づもりを控亂 の信用出來ないことに驚いたのである。 これを治 「纏つてこれを書きつけておい。その紅片が出て窓たので見ると、私はヒ。チャン Hibbelmounn の センチマン Illitechuman と書いてるるのであ ・見これ ーネとは書かないで、 よりはもつと真剣な害き損ひの場合がも一つことにあ ために今に不在い或る親殿の者に送つてやるつもりである。その時息 小切手を振出 四三八ク へてゐる。 直ぐに私に自分の小配が掲載のないことを知つた。私 ローネと書いてる して突然気がつ ――私は郵便貯金から三〇〇クロ つた。に國際精神分析學雜誌、二卷二 るのであつた。私は自分ながら いて見ると、 なが、 それは して前 私は始めの 1 ち自分をして意 行的 示 ル とは僧分子 は自分の貯 損ひ 金年月出 年。

しその差額に依つて何 めには問題つ た道 。を始めてよいものか分もなかつた。途に、突然或る考へが浮んで本當 を進んだ。三八〇と四三八と云ふ二つの數字を相五に差引い て見たが、併 事情が

なかつた。

不大草

酸み扱ひと書き損ひ

らう。 うな夢を見てるぶかつたならば、まさかさう云ふ墓情が自分に存してゐることを承認しなかつたであ 生活中にあ やうな著へ方は一笑に附したであらう。 時には、この出費を遺憾とも思慮なかつた。で、さうした的帳が下に誇んでゐるかも知 して考へて見て一 に費はうと思つてゐた丁度全額を出してくれることになる。 か して寄越す。すると私に敷目前に、 ことは慥である。 ク てゐる貧乏の恐怖との一つは、共に全く私の意識にまで知られなかつた。私がその全額 ともきめて返答をすると云つた。もし本屋が私の始めの要求を受容れるならば、私が病人のため 1 ネで辨はうとしたことを想起した。 四三八 ることを知悉 と云ふのは奉朝間三八〇クロ 層よく理解出來るのである 私の間違ひを知つた時 してうなかつたならば、さうしてまたもし自分が貧日前 私には既に興味のなくなった詩書歌問 もし盆が精神分が法に依つてそのやうな被抑騰 の感情は、そのやうな出費に依つて貧乏になることの 本屋はそれではあまり高過ぎると思ふが、併し數日 ーネの丁度一割で 併しこのやうな円費を遺憾とする心特と、それ 私がこの出費をつまらないと思つてるた ある 俳し、 や擽り出して本屋に三〇〇 告店もまた一 1-1 じ解決 オし 要点 割の値引 を消 とぶつた と結付 力に 家した

【鑑】へ) 家芸等(巻『帰い記載』、大声「一張)の中によれるので、田である。(同言先七兵を賜り

かうあ 3 T.T. 度稿でも校正でも限を通したのだが……。皆のものがこれでよからうと云ふ事になったのに、 東京即 る熱心と非常なる感激とを以てなされた。 のを公然標榜してある。で、 にないても同時に私は保證することが出示る。 下さるで 所のは正着から、皆さんのは落してる いざるお ステーケル 等に同じる の場合に続い、結に次の一つの場合を駆けておくが、その正確なこと がる か へが本來の力で出て來たのであ ませうっし 流布してるる 「流行所後は四 勿論これ 自己操護と帰明とか言いておく必要 人が常に最も利己的に、一般の 100 に最も非利益的にでなけ isti 同新聞の主等はこの高読を設んだ。係者自身が一再ならず Wife. 12 自な間 17 1- これが信せられない程か言う負ひとはみ損ひ 起う 遊ひがあ 7= この ればなら ると云つて注意して來た。 ため 週間新聞は があつた。そこでこの 12 を思つ 伴 L 一貫ふだけ 司行 意以的な 23) てる 成れそこには いいとう のことある」 11 H.j r ,j ナニ

6 彼は とも何 40 かう書いた。一つお前 」がね。こと、併しこの文章の書いてあ 変材と暗 が出來ると信じて、成 | 瞬別れのやうに も僕のやうに ろ時期に大西洋 してョー -1 る紙片を彼はこの時封入して出してや ロッパへ來て滯在してゐる或るア ウレ タニア - Maureania を渡つて自分の方へ奏るやうに云 続に張つて祭ら x IJ る自信がなかつた。 カ 人が、 つてやつた。で、 れるやうだった 今では遠君

讀み損ひと書き損ひ

と書 その て正したのを壊君に氣付かれたくなかつたからだ。彼はつまり、始めには 紙片を別に書き改め いたのであつた。 る方がよいと思つた。何となれば、彼は船の名前を書き改める必要に迫られ コル => 久

渡した 君の唯 なほ二三行加 フル の姉 シタニアし 妹 ひは別に説明を要しない。それは直 へておくことがある。彼の の死んだ後であつた。 號の生残つてゐる姉妹船であつ 私(0) 事計は既守前に始 記憶 1: 間違ひがなければ、「マウレ ちに割る。 めてヨーロッ 併し椿事の好都合であることに就 11 1 來たのであるが、それ タニア」號は戰争中に沈 ては は要

- とにかくその著へをやり通した。併しさう云ふ考へのあつた」めについ書き損ひをした。ア をするので彼は大變うるさいと思ってるたが、心の中ではそんなことに腹を立ていはなら と書くべきところにアコール Achol (怒るな)と書い 12 Alwordかでき込むことになった。 或る醫師が一人の子供を診察してその子供のため 改が 尾方箋を書いてゐる間に、 てあ 1 の魔 方箋を書いてるたが、そこにア 母親は愚二 もつか 23 62 と考 12. 111 12 な質 へて 3 ル
- おかう。 材料 ブリ 12 上の関係があるから、 は生活は間を含まないいでは、 私はこくにジョー 友に信められてしたよか権んだ、登前、激しい ンズがブリ ルに最告した一つの場合を附 加 7

嫁な事と考へら 患者と云ふのがいつも酒を飲み過ごす習慣のある娘であることも、 前を管く管になつてるたが、それをエチル Ithyl(エチルアル がしたので、安達の云いまとになったことと管管した。彼はエセルと Fahol と呼ぶ或る婦人患者の名 れた。 コール) ブリ と言いてしまつた。 ル のその時の氣分にとつては

しよう。 いて、そのやうな響師の書損ひに競いて今まで公にせられた唯一の分析を精しく報告しておくことに 醫師が處方羹を書損ふことは他のやり損ひよりもその意義重大であるからして、私はこの機 何に於

氣がついて、患者を殺しはしなかつたかと非常に心視になり、自分でも大變氣持が悪くなつて大急ぎ に依つて闡明するだけのことはあらう。 でその處方鑑を取返さうと努めた。この特殊な微候 る場合に書き謎つたことは一再でない。二度目に彼は誤つて十倍の服量を書き込み、後になつて突然 九 『或る同僚が私にかう話した。永年の間に、彼は年寄りの婦人患者のために一定の薬劑を處方す ヒッチトン哲士 Dr. Ed. Hitchman の報告 (症状)行為は、 (處方箋に於いて幾度も繰返して害損つた場合。) 個々の場合を細かく述べ、分析

第 一の場合。 職み似ひと書き切ひ 老齡 の域に入らうとする或る貧しい婦人の便秘に對して、 腎師は處方箋を認めよ

うとして十倍 ち頭 いベラドンナ・ツェブシェン Belludonua Zäpfehen を書込んだ。彼は外來患者治 療所

ね 以て籍解の鮮としたが、全然不當であるとは云はれない。 に依つて調剤させずにゐた。 てゐる内に、 دن がてそこから 約一 彼は心能になって來たので、直ちに外來患者治療所に引返し、件の婦人患者の 時間の後に、家に歸つてから、新聞を讀み朝食をしたいめてゐる間に、突然自分の誤 移動病院のよく喋舌る院長が行越しに眺め、 非常に隔 それで たつてゐる彼女の住居へと赴 彼は非常に喜び安心して家 いたつ さうして彼の心を隠してしまつたことを ^ lini ini 行つて見ると密婆はまだその つて楽た。 彼は自分が定方箋を書 住所 方等 を夢

出來なくなり患者を後にして構鬼にと出掛けて行つた。約十二時間經ち、 3) ばなら に往診しなけ 利用した。何となれば、彼はきまつた時刻に、 第二の にベラド 患者は なかつたからである。この時もまた第一の場合と同じやうに、似たやうな苦痛を許へら 場合 ンナを指定してお 川作にに ればならなかつた。この社会 十件の 關係 F'1 (大成 のないことを いた。ところがまたもやその難 3 7 ケ ッ 1 1) 「さうに話しい その往診先の近處に、受する著 (0) 色香美しき婦 にあまり 時 | 割を十倍も强く處方するつうな失敗 人思者の の餘裕がなかつ は言葉で 朝の七時頃になって唇師は なすませて、 は、新 い娘の たので、 へてるたが 家 彼は を訪 る治域 れなけ 同動 我慢が オンナー 沿道 1 12 スし

だと云つて辯解した。 1-Trotura bellidonnae とティンクトゥラ・オピイ の事だ 濟んだ處方箋を受取つたが、 を遣つた。さうしてその處方箋をも一度詞べて見たいから返してくれと賴んだ。 限が傷ました。彼の書き独ひの題思と小僧とは殆ど同時に彼の意識甲に這入つて來た。そこで彼は、 尋ねて見た。 その響がまだ響局から肩いてゐないだちうと云ふことを一律い望みとして鬼者のところ J. 處方箋は直ちに女中が藥局へ持つて行つた。 ク から(とは云つたが或は多分讀る損ひか)藥量を少くしておいたと云つたので彼は安心した。 ス F 野印は ・ラク トゥ 醫師は自分の母の姉妹、即ち老いたる伯母に對して、 まだ處方鑑を完成しないのに知らない内に机の上から持つて行かれてしまつたの 3 \_ extractum 7 1 7 と書いたことを想ひ出し、 的 (1) 3 Tinctura opii もの温 樂局 E の経験 やがて間 をあてにしてるたが、 ĖIJ でするく。 機局 合を服量は無難であつたが書き揖 <del>بر</del> へ電話してこの 野師はティンク 2 7 併し彼 1 樂局 ゥ 間達ひ 人大急ぎで使 9 の主任は勿論 トゥラの ラド 代り

少しばかり分析して見たところでこの醫師の母親に對する關係が決定的な意義を有する。相違ないこ 書き損ひのこれ等三つの場合に驚くほど共通する點は、 老齢の婦 人患者に對してなしたこと、さうして服量をいつも強くし過ぎたことなどであ この醫師が常に同 の薬劑 てのみ誤

Jt.

第

九四

E 我は精神分析の経験からして次のやうこことを知るのである。即ちそのやうな失敗行為の原因は 间 0 と云ふ程ではない。自分より一意だけ年下の弟と母親と共通の家に生活してゐるので、このや に拒否するやうな、 のやうに○・○二にする方が彼には者へ付き易い筈だのに、○・○三にして母を根本的に快くしようと れに醫者の娘であるその 示した。 自分では考へたことが分つて來た。が弱い母親はこの薬劑の反應として腦充血と口腔乾燥とを直ちに 同様な老齢に入つた母親に對して同じ處方箋の書き損ひをしたことが想ひ出された。而 とが明かになつた。つまり、彼がかつて――而も以上の症狀行爲の直ぐ前であるらしい 生活 分析を受容れた。さうして僕ひながらかう云ふ意見を述べた。即ち、 るが、併し母親 苦者と。チャン博士がこれ等母子の関係を洞觀した限りに於いては、息子は本能的に變のあ 的な原因の假托として誤用され易いものであると云ふことを。醫師は を自分の色情 母親は戲談半分に、 学ば戲談のやうな抗議を特用し、また海になりはせぬかなどと云ふのであつた。 生活のために邪魔であると思ふこと既に年久しい。さう云ふ場合に於 を精神的に尊重する點に於 が規制の お前 方でもまた、醫者である息子から時 のやうな處方の書き方をされては危くて仕様 いて、また個人的尊敬に於いて、必ずしも過ぎてゐる な貴 ベラトンナ ふ薬劑に對して、今度のやう 可成い がないねと云つた。 滿足してこの報告 も服量を普通 していい うな共 我

女)と云ふ言葉はまた一つの色情的な關係が意味するかも知れないと。彼はこの薬劑や前から自分で も時々用るてるた。』(國際精神分析學雜誌、一念、一九一三年。)

なければ現れるものではない、何となればもしさうでなかつたならば、我々はそれ等を取調べるであ らうからだ。 そこで私はかう云ふ結論を下しておきたいと思ふ。即ちそのやうな真剣なやり損ひは無難な方法で

3) してこの出來事に對して如何樣にか一層立入つた分析を施し、そこに一層力强い覺旣的要素の存する ことを證明して見せるまでは、 らう。我慢が出來なくなつたための凝縮行為(九五頁所揚、猿の云ひ損ひ參照)と解釋し、さう (十) 次に擧けた、フェレンチ博士報告に懸る書き損ひの質例は、人或は甚だ無難なものと思ふで 自分の解釋を株字するであらう。

私はアネクドーテ(Anekdote,物語)と書いたつもりであつた。而も、死。(Todo) 刑の宣告を受けて、 自ら己れの磔刑となるべき木を擽ばせて貰ふことのなさけを乞ふた漂浪者の物語であつたのだ。(彼は 『アネクトーデ (Anektode) はこのやうな風であつた。――と私は管で自分の手帳に書いた。

生懸命に捜したが適當な木を發見することが出來なかつた。)

7 今一つ別の場合は、これに反して、本當とも思へないやうな書き損ひが、急所に觸れた、

讀み損ひと書き損ひ

一九五

秘密の意味を表現せしめたのである。或る匿名の人が報告して曰く。

してゐるのを觀て取り、吃度その男の子供に利遠ないと云つた。」 夫婦をこの前に訪問して家へ歸る時、私と一緒に行つた妻は、そこの息子がその家の親友の某に酷似 して危く私は自分の間違ひに気付き、linen(彼女の)を lineren(貴君の、貴君等の)と改め 言下でい。」,Horzlichste Chrisse an Thre Fran Genrahlin und ihren Sohn. その手紙を封 『私は或る手紙をかう云ふ文句で描筆した。『貴君の臭様並びに彼女の御子息に異々もよろしく御傳 一筒に取めやうと

ではありませんから――。』「慥に、菱は绿の質胃や新白くなく思つてゐます。」と帰人は正直に 自狀 に妹さんを最初の家に引戻したわけなんでせう、最初の家なら別に貴女の きな家が面白くないんでせう。でも、貴女は自分が肩身が猿いやうに感じるのでせうから。そのため 體何が私をさうさせたのでせうか。』これに對して次は答へた。『多分妹さんが引越したその **婚した時にゐた家に宛てたのであつた。友達に注意々受けて鯖人は云つた。『仰言る通りです。併し一** に居合せた一方、婦人がその手紙の受信人の住所を菩誤つた事を氣付いた。 (十二) 或る婦人、その妹が튡やかな暫居に移つたのを慶んでやる手紙を書いてゐた。その時そこ には、その住所が先方の今までゐたところではなく、 ずつと以前にるた所で、前 お宅よりは立派と云ふわけ そればかりでなく、驚い ちな が始 立派な大 めて結

とでせらねっしと た。やがて彼女は附加へて云った。こんなことにかっまで卑しい心持になるとは、何と適問しいこ

のであ 賣上あんまり心配したり亢奮したりしたためであると云つて來た。彼は續けてかう云ふ。——。私の 已むなく鐘毬してゐることが自分の病氣の小さからぬ原因をなしてゐることを認めたも同然となった まつた。彼の心の學底では麦君が冷感で子供のないことを非難する氣持があつたのである。で、彼は んのしとっ 病に總であの ブリル博士に宛てム或る患者が手紙を容越し、その内で自分の神経症の (十三) アーネス・ジョーンズはブリル博士から聞いたと云つて、次のやうな質例を報告してゐる。 被は冷酷な波が種子をさらつたと云はうして、『波』(wave)の代りに『変』(wife)と書いてし 呪は れた冷酷な波側に囚るのです。新しい穀物を得べきための種子は全然御 原因は末綿の危機に際して語 座いませ

身に競いてかう報告してゐる。 (中間) ワーグネル博士 Dr. R. Wagner は『中央精神分析學雜誌』(一卷、一二號) の中で、自分自

をしてゐたことを發見した。、 Upithel、と書くべき箸のところを、Ellthelt と書いてゐるのである。 第 『古い同人雑誌を讀んでゐた時に、私は一緒に書いてゐて非常に急いだために、 一寸した書き損ひ

第六章

讀み慢ひと書き張ひ

ると、 外たことは、 識的には旣に多少の傾向を持つてゐたことが暴露せられたもので、殊にこの愛稱の形でその名が出て つた。で、この書き い全く表面的なものであつた。 20 にアク 72 15 同時にそれに伴うてるた自分の感情を明かに示すものである。 セ 梅 ント めて簡単である。 を付け 損ひは、自分ではそもくくまだその事を思ひも寄らなかつた時分に於 れば、 この書き損ひをした當時に、 それは或る少女の名の愛稀になるのであつた。反省して分析して見 さうしてずつと後になつて彼女との間が親密になつて行 私とこの名の持主なる少女との間柄は いて、 0 たのであ

ま (十五) って、同民の他の名害は既に掲げてお められないところの一つの書き 世間によく知られてゐる惡 損ひので例がことにある。これはりは氏の報告に負ふもので 10 115 沙以 てそれ自身を匿しては居るが、この場合慥 酒

が上今によつたのである。何となれば、その先生に福祉注に、自分には非常に重要であるところの病 際旅上の 専門家に、自分自身がその治療を受けてゐる有名な先生に、 100 成 10 権威ある事に自分は十分に信じてあるが、他方にその先生は不親切である事を難す 何とか 11/1 的療養 膝養所 お担してやら 患者となつてるる時、 ねばならなくなつた。 私は遺憾ながら、自分の近親の者が同じ病に罹つた事を 私は早速その近親の 、か」るやうに勸め てやつた。 者に手紙を書き、 その 35 先 III

中で 11: と書くつもりであつたのだ。これは私にフランス語やラテン語の知識が乏しいためであらうと思はれ るかも知れないが、そんなことはないことを特に斷つておく。 常に可笑しくなった。 私の手紙に書損ひの X先生を侮辱する(in sultiesen)ことをお勧めする」と。勿論、 私の) あつこことを指摘しし来た。私はそれを見て、直ちにその原因が分つたので 手能の 111 かうあつたのである。……それから私はまた君に、 私は相談する(kon sulsieren) 何等の猶

條項の一つに、ハンガリーの譯文中には『数力あり』。effektiv、なる一語が脱漏してゐる。 0) の法侗家 十二號にグットナー博士 Dr. jur. B. Dattner は 八六七年中にオースタリー・ハンガリー兩國間の調停中に締結せられた財政上の義務を扱つた法律 - 4 (十六) 内をなすものであるとダ たちが 言き落しも、 オース ク 勿論、書き損ひと同じに説明することが出來る。中央精神分析學雜誌一卷、 11 (1) ットナーは論じてゐる。 利益を出來るだけ少くしたいと無意識的に願望したことが、この脱落 『歴史中の書き落し』の著しい質例を報告してゐる。 1 2 ガリー

否人はまた、書きものや寫しものゝ場合に同じ言葉を腰々繰返すと云ふことー と云ふことは、矢張り意味のないことではないと假定すべき理由が十分にある。書いてゐる人が 一即ち、

讀み損ひと書き担ひ

もよく似てゐるとの解決を下してゐるのだと私は解釋してもよからうと思ふのである。 **贄の現象のあるのは、「俺もだ俺もだ」と云ふ語の代りであるやうに思へる。私は長い法廷**臂 彼がそれに似たことをもつと云ひ表はしたいと云ふことを、示してゐるのである。寫しもの や所持してゐるが、そこには背寫者の側に於いて、或る特に著しい個所に於いて固執が 既に誇いてしまつた語をまた繰返して書くと云ふことは、彼がこの語から容易に離れられな それはその書寫 著の没個人的な立場に難志たるものあるかの如く、まるで俺の場合と同じだ、少くと れてゐる。 と時に間 制決

6 ることも戦信取扱者の言う損ひとして解すべき場合が時々ある。夏期學校に於いて、私は出版音母か してお 見做すことも差障へはない。そのやうなやり損ひや組織的に蒐集することは興味もあり、 僧長を受取つたが、その電文が私にはとんと分らない。電文にはかうあ (十七) 更にまた、課程を植字工の『書き担ひ』として取扱ひ、大部分はそこに勤機 い結果となりうと思ばれるが、自分はまだ丁を着けてるない。ジ いた彼の著書中に於いて、議権のために特に一節を創業してゐる。また體文を打ち間違へ 3 ーンズは木書中で展々言及 75 得るところ 75

の解決はこの位文ににあるメミスふ名面から子がついた。メとはとにかく、私がその著言に版文や管 "Vorante orhalton, Finjadung X. dringend." [ # 7 トンか 3-1 \*\*\* タズ ノシ 3 ク 1 " 25"

たのだ。それから伴し私は、二三日前に同じ言葉から出てある或も他の古物への終言(Yeleste)を途 分かうであらうと思つた。 つたことを思ひ出すことが出來た。それの受取がかうして告言で來たのである。で、正しい管では多 いてやる筈になつてるる或る著音である。この序文(Einloitung)からして招待(Einladung)が出て來

る。こ その際面もこの文章の画字が、放信者自身の意圖したよりはもつと思いところに於いて関係づけられ たのである。その上これは、多くの夢に戴いて指摘され得る『第二次仕上げ』の現象の好適例 にして誤らがないとすれば、この電文は電信投手の金銭コムプレ , Vorrede orbulten, Einleitung X. dringend." [ + 7 / 2 0 ケトツタXノジョブンイソグ ックスのために改作の犠牲となり、 代次 の組織 であ

## 【経】(一)『夢の註釋』参照。

と云ふことが有り得ると論じてゐる。 IV ベラー Silberer & 『国際精神分析學雜誌』第八卷、(一九二二年)に於いて『傾向的誤植』

る そこに一つの傾 例 へばスト ル 一向の存することを答易に抗争し得ないやうな誤植が他の人々に依つて時々指摘され フーしい 『中央精神分析學雜誌』第二卷(一九一四年)に寄せた『政治的誤植鬼』の

第六章

證み損ひと書き扱ひ

加き、 また同 |誌第三卷〇一九一五年の小論の如き――。これを私はこくに轉載しておく。

の温 300 提供する支持(Etitas)を受容することが候 を信じて下さい。 の手続の中にツェグラフォス、即ちアル (十八)『一つの政治的誤植が四月二十五日の「三月」の號に出てゐる。 立統治の大統領と云つた方がよければそれでもよい)から聲明が出た。その内にかう云ふ変句が T ル ----「自主的なるエピロス人にディド候の最も基本的なる利益の内に闘跡するものである事 ニア候は恐らくよく系列してるたいである。い E ピロス人の上に侵は失脚して(Ediraon) よいのです。 バニアに於ける暴動 の失明となるであらうことは、 I 20 U ス人の指導者 アル ……」エピロス人たちが候に この致命的 +:" U (议は、 カ ス な誤値はなくと 1 工 E° D ス合き

【注】(1)(1) トルコの地名。(譯者

事を読んだのであ (T-12) していい 私は近頃自分で、ギインの成 ル 75 ルウ これの見出しを入々は少くとも尚早であると考へて當然であつた。何となれば 42 -, > ニア人は自分等の敵意をまだ認めてはゐなかつ ニアとぶふはロシアでなけ の日刊新聞紙上に、コルウマニア治下なるブコディナーとの記 れば ならないのであ たからであ 73 俳 し絵門音もこれを見 13) 内容から見る

落したところを見ると、

一般にとつてもこう見馬しばをかしくなかったものを見える

拜齊

る うな正学法的の書き損ひを見るならば、 テッション Terelion に於ける有名なる出版密肆カール・プロカースカの印刷した関族の中に、 それは一つの「政治的」誤植でないと考へることが困 難であ

-- ) (一) Zin (歸した)の誤植ならむ。 商園側の設斷に依 はポ ーランドに、 つて、 オル 他はチエ -: ) ファ河 つ。ス を境界として、シェレージェンのみならず、 17 トアに過多(Zuviel)である。」こ テッシェンをもつ

(野香)

三

なかつたが、 シュプリンガ フ 才 ンターネ ーに對してかう書いた。 その申込み方が非常に順自かつた。一八六〇年三月二十九日付で、彼は出版者 Th. Fontane はかつてあまりにも意味深長な誤植に對して、抗議を申込まざる ユリウス

たですね。 同封した校正嗣を一覧下さつたら私の云はうと欲するところの何であるかでお分りになりませう。 自分の は前に云つたやうな理由からして校正尉を二枚入要なのですのに、一枚しか送つて下さらなかつ 小さな順ひが饗現されて行くのを眺めてゐるのは私の鑑命でないやうに思は また初校にも一度日 を通すー 一つまり英語と英文とのために――ことを取計つて貰へなか れます。

第六章

歌み扱ひと書き扱ひ

衙門)であつて was (出す=呼び放つ)でないから愈々固るのです。だつて彼女(女王)は彼の事を 質際心の中では土左衙門と呼んであるだらうからです。匈々。 こんな有様でもそちらでは誤種は實際なくなつてゐると安心してゐるのです。不幸にしている。代土左 女王との間の一場面に "worant Maria aa wief" 「その後で、マリアは土左衛門と呼ぶ」とありま たですね。これは私には重大なことなんです。例へば今日の校正の二十七頁の、ジョン・ノラ

#### フォンターネ非

信は親 特に容易に則れるのである。 合のやうに、 はこれに對して注意すべき意切を具へてゐる。(三七四頁一。正常の會話の間に於いては意志の禁壓機 戦々が云ひ損ひよりは害き虽ひをやり易いものであると云ふことは容易に分るが、ヴント Windt 念の道程と發音運動とを左に調和させるやうに、いつもさし向けられてゐる。ところが書く場 觀念に監從する發語運動が機制的原因のために阻まれると、 その結果そのやうな期待が

多き探究の出意館となり得るからである。空へ出して読んでいると、一直者の注意は本文から遊職して - 遺点損ひの廻り易い條件を觀察して見ると一つの疑問が起つて來る。その疑問を私は不聞に附して きたくないのである。何能なりば、そのやうな疑問は、私の著へるところでは、一つの得るところ

廊 る條 的 く
全然同一でない を下さなけ るものであることを我 40 10 に複 K 調け 總ての あ 件が注意 減退 んでゐるの 70 かっそ 换言 れば 機能はそれ 結果、 を支配してゐるかと云ふことは、 なら 0) -5 もの、 であ 原 れば、 もし途中 方に屢々向つて行くものであ 次内であ か 3 いやうに思は 々は常々記 が何等の意識 注意を攪亂す見知らぬ思想の 彼はよしんば文字だけは殆どい 私はそ で連ら ると見做 オしナニ めてゐる。從つて、 のやうな條件の 的注意 -1-えし 權利 30 () 我 は我 な件はず、 12 6 12 ヴ が分析 々に與 れたり る事 ため 2 F. は誰し 自主的 云び損ひ。 如きものを發見したのである。 に附 ^ しても何を自分が讃んでゐたか云 6 假 7 れて il: して來た多く も知つてゐる通り になされた場 誤りが氣が付くほ (注意 たら しくは讀 書き根 態 脱 ひ、 んでゐるにしても、 ある。 管例に就 合には、最 であ 又は減退) み損 ど殖えると 我 ひに 1º 々はそれとは 300 4, 11: とは 見ても 行 -信 加 假定 何 動 自律

×

小 來よう。 説の一節を引證 署名 U E 江 しよう。 40 一志却 11 切手 1 これ との)間 は忘 72 1213 6, 11 12 2 誰 ス ナニ ・ザックス博士が気付いたものであ 小 か 切 60 署名 手に to 3 -るの かん 10 を忘 2 のや 12 ナーやつ うな忘 うな場合をさし 却の 意義に對 しては、 1 ることが出

第六章 職み損ひと書き扱ひ

動か 級の) を與 た彼はまづ、いくら遣つても決してよくなりはしない者に金を與へやうとの者へを拒み、 Island Pharisoo、中に發見せられる。富有な中流階級に属する一青年が、深い社會的同感と自分の階 悉してゐるかの非常に有益な透徹した實例 彼がこのやうな決心を口ずさんでゐる間に、 (2 11 の獨創的な人生觀に牽付けら 精神分析的 「因襲との間に立つて逡巡するのがこの作の中心點となつてゐる。第二十六章に於いては、 係し甚だしい貧困の联態を細々と書かれてはその意味に解するより外はなかつた。 されるところが描 へると云ふことは、 業を支持した方がよいと思ふ。同類 70 10 の意味に於け チ × 2 17 いてある。 商も先方が関つてゐると云ふだけの理由で何等利害を顧慮せずして與 ル な馬鹿げた話だ! れて二三度恩惠を施したことの るやり損ひ、 その手紙には金を畏れと云ふやうなことは直接的 の一人に敷いの手を、 及び症狀行為の は、ジョン 恰も彼の正義感が「嘘をつけ! 40 加加 ・ガ 波なところで手を切ら ル 機 スウォージ ある或る若い漂浪者の手紙に依 自ら進んで大金を、太達のやうな挨拶 利用法を、 John Galsworthy 詩 なくちや駄目 人が おり 如何 1is は書 念が惜し 乎 紙 0 1--<del>2</del> 11 8 小說 40 確 を受取 って彼 T 10 いのだ 10 1-併し () 知 な 慈

そこで彼女は友情に満ちた手紙や書く。その上紙は「私はことに小切手を同封しておけます。

と抗議を申込むかのやうに感ずるのであ

よ

それだけの事さ!」

なら、リチャード・シェルトンより、との文句で捌筆されてのた。

とを忘れてしまつた。」 彼はそれを捉へて戸外に放り出してしまった。併しその間に、 「彼が小切手を書く前に、蠟燭の周りな飛び廻つてゐた蟻が彼い注 手紙は實際そのまゝ出してしまはれたのであ 彼は小切手 意をそらしてしまつた。 が手紙の中に入れてないこ

もつと微妙な動機に因るものであ し忘却は、 出し
皆みをする利己的傾向の一見
組服されたものが
擦頭して來るためと云ふよりは、

はどう云ふわけかとその説明を求めに來たのであつた。」 置に立つてゐることさへ出來ないやうな例の男で、彼は途つて異れたと云ふ小切手が封入してない がつてるたのである。ところが二三日經つて實際やつて來たのは、支へてゐてやらなけ こまれたやうな無難な人々と完全に對蹠するやうな過去と人生觀とを有する味方を自分のために欲 がしてるた。彼のやり損ひに使つて見ると、彼は自分の 3 ル 1 ンは躬來自分の見始となる人の田舎の家で、許燥、家族、客人等の間で淋しいやうな感じ 周阑 の同じ国襲に依つて同じやうな形にはめ えんご 自分の 位

#### 二〇八

### 第七章

# 印象及び意圖の忘却

郷と云ふことは記憶と云ふことよりも一層わけの分らぬものとなつて楽た。殊に夢や病的 悲態 能の如何なるものであるかを惟うて卿等の態度を譲襲にせよと吾人は云つてやる必要がある。 ために、 からして、我々が永い間忘れてるたと信じてゐたことでも忽ち朦朧へと返り來ることが切かとなった 觀察し得るところのものを完全に分解することは、未だ殆ど着手されてゐない。 る心理學說も記憶及び忘却の基本的現象を相圖聯させて闡明し得たものはない。 神生活に對する我 なほさらさうである。 々の現在の知識狀態を過大に評價する傾きのある人に對しては、須らく 左様、言人が實際に 今日に於 いては、忘 如何な 記憶機 (1) 研 究

忘却し於いても、 管は吾人には多少の見地があ 一つの 向へられたる語々の問象の間に或る選擇がなされるが、それと同じに、その各々の 自動的現象であって、それが或る時に發出し来るものである事を復定するのである。 るのだが、それが一般の承認を得ることを害人は期待してゐる。吾人

劃 200 10 件の二三を音人 分なものであ 2000 -) の選擇力を決定す たか 10 てるて御 £, 県を受けた二人があ かう が温憶 业· 个门 に忘 題なる 不 浦柏 満足なものであ 知つてゐる。併し 中にこびりつ 7.5 オし 間でも選擇がなされると云ふ事を名人に强調する。あたりま か、 に重要であ てるることが屢 40 その カの るとして、 多くは我々にはまだ明 11 人〇 -[ つたとは云へないやうな場合に於いて るかと云ふ事が分るのである。 日常生活 なり。 記憶にしかと残つてるる事を、 々である。 哲く然つ また記憶 無數 よしんばその印 てからその二人が自分等 中には かに知 場合に就 見め ら オし 水る 10 象が 例 7 1.4 には へばこ」に一緒に旅 見ると、 375 一方() 他(0) もで 相當 40 方の人は宛もそれ か 76 人に對 -[3 るう 象を語り合つてゐ 作 12 あ 11: へならば忘れら 如 L 11.11 があ ては TE なる契機 0 他 が、 Ji が起 : 江: - -

Eil

祭中

思考の単位

經 馬 15 個 した物 人的 更に私 党えてあさうなものだ が忘 場合を精神分析に附する慣はしにして來た。 の徐仲 はこれ たき かだけ -[ ま ある は斷 か 1 ない つておきたく思ふ、 に忘 ---1 > えし 方であると云ふ事だ。 れる を知ることに多少 はな かし それ V 10 と思は 私 また私は若い頃の一時に 続して、 最次 から 物品 72 をなしたい るやうな 私は 自分 と思う 自分にその 10 學んだ事はともか 場合だけ て私は、自分自身 活动 記憶 ない かう is 以 3 非常な離 か 1: 7 來

第

七章

印

象及び意圖

の忘却

(D) 耳 私は教科書をたつた一度きり、非常に急いで眼を通したとけであつ に緊 うな答案を試験官に提出 後には殆ど言葉までそのまくで文章に書き下すことが出來た程であつた。 業を演じて見せる事が出 張した時にも、 は何でもないことであつた。また大學に這入る前には科學的內容の通俗講演ならそれを問 私はこの能力の したのであるが、 來たと云ふことだ。 餘りを用 2 私の學童時代には自分の讀んだ本のその頁を答で云 オレ るたものと見えて、或る問題 が教科書とそつくりそのま たのだ。 最終の腎鼻上の試 ムで に於いて私 3) つたのであ は自 分の 以公规 思ふや ため た直 ふ位 mi

拉巧 質 Tin Tin 登つて幾年かを急いで心の中に思ひ出すのである。何かの記錄や確證が患者の方から になっ 1-10 助けて失 も時日 自分の記憶の繰縱力はその時分以來だんく~と襄へて行つたが、併し最近に於いては、自分は或る を用ふると普通では思ひ出せないことまで思ひ出すことの出來るものであることを確 このし がん も自分に想ひ出 機儀としてその小さい 例 ると へば、或 その子供は今幾つ位になってるるシャ息の出せる。 十年以 る患者が診 せないとすると、私は自分で探つて見るのである。つまり、 上の場合でも年年以上も間違ふことは殆どない。こ一寸とし 旅時 子供の事 1111 を事 に來て、 ねるやうな時 私が以前 に彼に合つた事 も同じである。 **変親の語るところに依つて見営を** 相手が子供 があ るとぶ 私は現 た知合 ふが、 11: 私 11 北に就 信 その 想 から逆 るやう (の)者 事 40

意識的記憶を誘發することに依つて限党め 常をつけるかに自分ながら分らた るやうなことは減多にない。このやうに私は自分の 119 に見償をつけて云び出すが、面も相手の子供に続いて何も知らな けて大低は一ヶ月か、大きな子供にしても三ヶ月位しか問達はない。そのくせ、 63 いである。 近頃で片葉は非常に大騰になって、 しめるのであ 意識的記憶を 2-い事を暴露して父親の氣を悪 れよりも常に遙かに豊富なる無 何に伝ってこい見 自分の

普通には話をしてある間に、最初の訪問當時 の事が意識に上つて來っる

場合に於いて、忘却は不快の動機に基くこと明かなり。 するの 私は印象及び経験の忘却(つまり知識の忘却)と、思考(意圖)、即ち爲ないで そこで私は、多くは自分自身が観察したところの、忘却の驚くべき質例二三を報告するであら 多くの觀察の結果はきまつた形をとつた。これを定理の形にするとかうである。 おいた事の 忘却とを周別 (1)

## (A)印象及び知識の忘却

1-第七章 イン 或る年の夏、私はそれ自身何でもない事 から來てゐる或る神 印象及び意圖の忘却 土と向ひ合つて座つてるた。その紳士を私は知つてるたし、 ために妻に對し て非常に然った。我 なるい 共同

私を多分想起してゐる事は分つてゐた。併し、私にはこの舊知を復活させないやうにとの た。私の褒は自分の前に座つてゐる男の虚名だけを聞いてゐるものであるが、その男が隣 私の忘却は、我々に最も近しい醫學に關する判斷の擔亂のために我々が動かされる、 まづ妻に向つて、彼欠が何と云つたいだつたつけねと訊 7-忘れたと云ふのは恐らく妻の事に気をとられてゐたゝめであらう。最近にもまた同じやうな經驗をし 念深い方で、腹の立つた臑なを細かいことまでなかく一窓がられない方であるが、この場合に限 つてゐる事に聽入つてゐる樣子を歸じに示したものである。何故ならば、彼女は時々私の方に問 典型的なものに似てるることは空間に分るのである。 し私はその納 ほんの二二時間前に妻が云つた事を話して或る親友と笑び合はうと思つたのだが、どうしたわけ の話に糸口をとつた事を私に壊ねると云ふ有様であつたからだ。私は我慢出來なくなつて途に怒 その) 妻(の) 敷週間の後に、或る組成の者に向って漆のかうした態度に競いて不平を鳴らしてあた。 士の登請の一語をだに無題することは出來なかつた。私は平素はどつちかと云ふと載 云った言葉がどうしても思ひ間せないためにその計畫は駄目になつてしまつた。 ればならなかつた。この そのやうな掲銭 人と語 があつ なは

ディン には好 めて來た或る婦人のたかに、 彼女の害類や金員を入れておく小さな鐵製の手提

窓(0) 担出 0 後には んであ か 金庫 2 行 111 もたば 0) であ 動 オし すこと 街 7-で総 水な 1 130 いと感じてゐた。 心想してや 首, 75 名元 公员 渡さなく はその いで、 18 ところが、 3 10 1) 想起 红 治 7-沙 12 外 物が 焦点 60 3.5 すことは ることが私 ---第內 1-12 通過ぎたことは 市 ひに る時候 L 1/2 内 えし -1: て來 私 101 15 何とな まり 1 7-10 1: 邪なむつ が・ 近所 1) 所能 えんだ, 111 からいいに t le; () 作しい 等社 0) H 1/1 £ \_\_ ニジ -6 3 1-自分の 7: でき かり 水 私 15-8 1 . -(\_ 15 (1) たいない (3. [] には、経済 併 4. -) 初 飾 cti 113 1) 記述 分 ~··· は宛らそれが特勝 -(: かう 7: 7-1 併した 搜 仁金 1 -15 1 1 炒 2 产 3 3 れして 元儿 Lije 1. 散步してるる内 J', うに で見 えし れ 180 -はこい わた家 より = 1 九時 ようとき 乳 E (1) なって 外に途 かり E 1-150 12 U) 111 じ建 Wi. U 心美 金庫 地ででもあ 8 143 そい) 10 に彷彿 3. 7: 15 となく往 1-るごう 全然即 沙 47 4= かか 12. き処 併 沙色 やうない 40 ıjı ときめ まり 1 とぶ 23 1-その B 10 随分幾 時 か 然 2-建 つて、 3-1-3 h 店 ٠. 47 دم つてし 151 3 か 5 华 私 骏見 がそ 2. 別! II. 3 45 オレ するこ (3) H H 17 -1: 7 100 -( 11: 3

第七章 印象及び意園の忘

には金が大きな役割を果すものだからであ たブ 私の 130 は上述 てゐるのではなくて、私がその人に就いて何事をも知るを欲しない彼に關してゐるのであつて、後には この場合では名前が同じであるために全然異つた思想の 反接 ル いては ク 場合に於いて、私をして捜し得ざらしめた不快の動機なるものは首肯出來る。併し忘却の いては場 の質例に於けるやうに、それほど單純ではないのである。 は後 11 ルト Burckhard の場合に於いても、一方に對する不快が他方の名前を書き誤 、雨者は一層響響に結びついてゐるのだ。何となれば、この家に住んでゐる家族との疎隔 者からこの事件に移つて來、さうしてこの忘却となつたのである。同様に、さきに述べ 所が近接し連續してゐるために兩者か 結ばば れたいである。 流に将結をつけたのであるが、 私の 反撥は勿論金庫の製造人に それのみ ならず らせたのであ 後者 飾窓 闘し (1) O) 場

つた。柳々こんなことはどららでもいく事、あら、また行寺重要なことでもないのに、面 この前 途中で、 BR社からその社員の一人を來診してくれとの 私はそい 自分はどの家かそれであ を常々見たやうに思ふのであるが、面も自分は上の方の階に向つて往診に赴きつくある。 家へ既に幾度も出向 るか、また何時私がそこや訪れたか、想ひ出 いたことのあるやうな気が頻りにして來た。 依賴が私にあつた。 この 雅: 私は下 すことは出来なか あり る建物 有私はそれ 0)

を問題にし、遂に例に依つて廻りくとい道程をたどり、これに闡擧して私の想起するさまかりな思想 を搔集めて、おに のあることを私は知つた。今や私は社と館とを包含する家をも知つたっ 脏 のあるより一つ上の階には、自分が屢々來診したことのあるフ イツ シャー館

である。この邂逅 たと云ふことは有り得ることでなかつたか。さうであるならば、私の診斷とてもやは 分骨を折つたことであつた。皺ヶ月前に私はこの人を相當の重態に於いて診てさうして進行的 心心 とを知 のために出 には推察された。さうでなければ、先の 不快な記憶などはなかつた。その動機となつてゐるものが非常に苦痛なものに關してゐないことも私 った。この會社自體に關しても、フィッシャー質に關しても、そこにゐる患者に關 |診斷を下したのであつたが、併し後になつて彼の全快したことを、つまり自分の誤診であ つた。 もの 掛け を迂路 印象及び意間の忘却 麻痺性痴呆症 る丁度前に、或る紳士に衛上で挨拶されたが、その人の何者であるかを思出すの 如何な の影響が働いて、私はBR社の近隣の館を忘れるやうになつたのである。さうして、 を辿つて捌む事は も動機がこのやうな忘却をなさしめたのであるか、なほ私には見賞がつかなか に於 いては普通に發見される病勢輕減狀態を、我々がこの患者に就 出來なかつたわけである。最後に思ひ當つたことは、 置例 の場合のやうに外的なもの しい助け を借りることなしに、 しても。 り正しかつたの 新息者往診 私に

1-

2

問

原原

性患者を診察した時者

はやは

()

その同

じ建物

にあつて私の忘れた館

フィシャーと云ふ名であつた。

なら 忘れた事を發見しようとの私 快した ぬ闘 係 が内 人はやはり、 的聯 想に依 私にいつも患者を推薦 つて結ばれ の興味は、問題の診斷のこの場合から移されてゐたのだ。併 る事になつたのは、名前が同じであるためであ してくれ る或 る合能 吐しである。 さうして私 3 と一緒

化上 30 "Über die Sprache"と云本書物は、その文體が生々として私は好きであり、 3 付け間すことが出來なくなつたのか。そればかりでなく、そのカタ なもの を扱ひつけてわる 3 [14] るのだ。では、 では 私はこの者音の音を挙奏のために友人にもに貸してやるのが哲はしになってあた。 (1 物を置達へると云ふことは物を置忘れると云ふことと同じ意義のあることである。 読となる 気に捜 2. 40 かい 大低い が鑑賞したい 何故 ところがそれこをは私 せるやうにしてある。 に私はきるは 人々と同じやうに、 と思つてる 自分に送られたば る成 7-位人には観 私もまた机の 3 客述 かり 12 17 家 ガ の作で かりの或るカタロ 雜 加工 まわり に見えても、 か かよく見當がついてるて自分の 12 6 LI から、 かの印 THE 自分 自分が注 に外なら グを置遠へてどうしても見 におる またその にはチャンと秩序 63 次した 言語に就いて 人私 心 ところが数 沙河 思ふいて が立て 入要

なくなった彼では書物註文の真の障碍にはならなかったのではあるシーー。 になったの (\$ 0) 者に對して私は或る知名の醫學者の文章を推薦したのであった。一支體と劣へ方も背君にそっ に依 冷やかな と彼は云つた。非常に感化を受けて私はこの著者に手紙 あてにするやうな氣 交體にそ 目前に、或る人が自分にその著者の 出来な おやノーと思ふやうな うして か、 如 あので、 つくり貴方の支體 であ 何方 つたからだっで、 75 る事 私は自分の数の中に mi 特の强かつた頃 8 Man J 76 私はその 养! じょう -) 私はこの だり 1 がほれ かり 1) 書物の名と智者 これ 17.59 に、或る年長の同業者が今のと同じことを私に云つた。 かとぶふしとは 事實 引込んでし 1-のために問題 るものであ 47 冷 いだしに東てぶつたことかあつたら まつたっ の名とを記憶 方も全く同 知らなかつた。幾年も前に、私かまだ若くて人を らう。私 10:11 書物か 名分現 し利交が求 1.5 じてきょうことっての 11: してらたのであるから、 W. 文することを實際上光控 7 . めたが、併しるの 希您 力 ク 17 17 背後に、 1º 人にさうい 見付け 3) きり 近事 元(1) 久 U いつナノム と以 ガ はいい 同業

世(二) フィッシャー 然に對しては私は同様な説明な下したいと思ってゐる Th. Vischer 五 來、 偶然は對象の 思念に動 せら 12 てゐるが、 さうぶふ風なさまんくな偶

(五) こ」にまた一 度置忘れら れて、後に再び見出されたその見出された方が面白いので注意に價

第

印象及び意間の忘却

の間に或

した。ところがその中の一番上のところに、置き忘れて永い間捜してゐた例の書物があ 會となりました。ある晩、私は妻の行為に應碳し感謝しつゝ我が家へ歸つて來ました。私は自分の机 抱するために出掛けました。病気に重態となり、それが彼女としてはその最も善い一面 後に、我々とは別居してゐる私の質母が病皇になりました。私の妄は我が家を離れて、自分の姑を介 に寄り添ひこれと云ふ定まつた目的もなく。併し夢遊痾者の確實さを以てその机の或る抽斗を開けま ぎたが、その問私に時々さの失ばれた管物を息び出し、いろく〜捜して見たが駄目でした。約半年 感謝し、 すべき置忘れの一質例がある。或る若い男が私にかう話した。――『敷年前に私達夫婦 に川て、 認めてゐたのに拘らず、吾々は五ひに優しみのない態度をとり合つてゐました。或る日、 解がありました。妻はあまりに冷淡であると私は思ひました。さうして私は彼女の 何れ讀むからと云つて片付けたのですが、それがどうしても見付からないのです。幾月は過 私の興味を楽く害物を買つて持つて歸りました。私はこのやうな「配慮」のしるしに對して よい性質を十分に を發揮 彼女は散步

場合を、 シュテルケーTiarcho が述べてゐる。

れの動機が分つた時に再変見がわけなく出來た點に於いて右の實例と一致する置忘れの一つの

(六)『或る者い娘が布片で標を搭えからも見つて、 つい切扱ってしまつた。それで関りの女に來て

隣りの くり 6 一次に多分換し出したくないのかしらと目目した時に、彼女は襟のやうな簡単なものを仕損つたことを それを直して費ふことになった。隣りの女が死て、娘がその切損つた襟を慥に入れたと信じた抽斗か は少しもまごつかずにその切 それを出して見せようとした時に、それがどうしても見付からなかつた。娘は一番下のを上にじつ 返して見たが出て來なかつた。彼女はいら~~してどうして布は急に見えなくなつたのだらう。 女の前 に恥ぢてゐるのだと云ふことが分つた。さう考へると彼女は別の簞笥の前 損つた襟を取出して持つて來た 0) であつたっ へ行き、今度

である。而もこの置忘れをやつた患者自身がその解決の途を自分で養見したのだと云ふ事を、 ひ添へておきたい。 (七) 次に揚ける置忘れの質例は、精神分析者ならば誰しも知つてゐる一つの型にあてはよるもの

1-つもり しまつてある抽斗の中からなほ二三の物を取出したいと思つた。ところが肝心の鍵が―――見えない。 あつた時期に當つてゐたが、その當時或 治療の最終日と云ふので、謝金を拂はなければならないことも思ひ出した。それで彼は、金も 神分析 であつた。やがて彼はその烈日 治療を受けてるた或る患者、丁度夏休みで治療が中絶してるたの (治療の最後の目)には旅行に出なければならないことを想起 る晩に彼は着物を脱ぐ折に、鈍束を いつものところに置 が抵抗と不 健康 の状態

第

識的の巧妙では、人をして「夢遊病者の確實で」を思はせる。その動機と云ふのは、勿論・ 12 13 との 時。 絶したことを面 つて召使は意氣揚々として鍵を彼にさし出した。鍵東は大部の を思ひ出すと云つた。で、彼は鍵がポケットから滑り落ちたのだと思ひ込むやうになつた。夕方にな 起し「囚はれざる者」の助 彼は自分の大きくもない住居所を組織的に、併し段々亢奮しつ、搜した。――どうしてもない。 いかけ いやうに置くことは出來なかつた。似められた、 を失くしてしまつたのでないかと思つた。 家の方へ同事して來た二人の知人は、彼が事から降りた時、何か地上にガチリと苦して落ちたい 間に挟 彼は鍵 れば るとは何 ならない事を私 まつてるたっ の「置損ひ」が徴候行為であ 自く思はなかつたいと、まだ病気かよくもなつてるないのにこんなに高額 人 も若八な 彼はこの小師 1 かに憤慨してるたこととであるこ いやうな巧みさでそこに置か を借りて捜索を續けることにした。一時間の後に、 子を見外 る事が、從つてまた故意的 翌朝になつて彼は家具 以中の蔵み 然し强烈な動 ものにしたいと思つてゐた。健泉 れてあつた 等物と薄い小冊子(私の一門弟の著作) のものであ 健 商に命む、 のために、或る品 彼自身でもそれ る事が分つたので、召使 急いで合鍵を拵え 彼は搜索を 华约 を置損 を元通り見え の料金を 治療の中 打 ふ無意

0 プリリ 10 は報告して曰く。 或る切かあつと、改は自分、興味のない或る社交的行合には 加する

が やうに蒙君に强いられた。実書の暴願默し軽くて、トッニッから衣服を取出さうとして、急に握の剃 故に、 一人は會には遺憾ながら出席出來ない旨を報告してやらなければならなかつた。 が、併し我々は彼かこの社交的會合に出たくなく思ってるたことを知ってゐる。鍵の置損ひは、 で戯前を下してしまつたのだ。彼はこの事が全然意圖的でなく無意識的であつたことを保證してゐる けて見ると、失くなつた鍵はその中に入つてゐた。亭主は敖心壯態で鍵をトランクの てないことを思ひ出した。さて発々そつて歸つて見ると、 いくら熱心に捜して見ても、 全然動機がなかつたのでは それの鍵が見付からない。 75 トランク 館前屋も には錠か下してあった。 間際 晩だからるない。で、 次の朝トランク 中に入 れたまし

のあることを自分で氣がついたと云つてゐる。さう云ふ場合には、 た通常置きつけないところに置いてあるのであつた。 ĺ ネスト・ジョーン ズは煙草を喫ひ過ぎて健康 を害した場合には、 15 何時でもパ イブはまさかと思ふやうな、 イブを置遠 1 る智賞

九 或る無難な場合で、 その動機を本人の承認してゐる實例をドーラ・ミュラー Dora Niller か報

告してゐる。

工 第七章 w ナ嬢がクリス 印象及び意岡の忘却 マスの二日前にかう話した。 『まア考へても下さい、 姿は昨晩、 変の胡椒葉

表れ掛たのである。が、勿論この場合に於いては、續いて起つた意識的な行動に依つてその感情は展 子の されることになったのである。(國際精神分析學雜誌、三卷、一九一五年) 自分だけで持つてるたいと云ふ感情は脚騰されてるたのだが、それでもなほそれ自身の行為となって のですもの。 棚の中にしまつてありましたの。だつて、菱は自分で知らないで、その包みを片付けてしまつてゐた 机の方に手をやつて包みを取らうと思ったのですが、そこにないのです。で、痩して見たら、 つたのですが、併しそれでも是非さうしようと思つてゐたのです。程へてSさんが見えたので、姿は 包み から 取出して喰べてるたのですが、その時ら嬢 分析の必要はなかつた。本人は自分で這般の事情をよく承知してゐたから。 その菓子を少し分けてやらなければならぬと考へてゐました。本當は與りたくは (彼女の母親の社中の女)がお 体みなさいを お果子を 変の月

720 達を訪れることにしたものか、どうしようかと誓く迷つてるた。ところがその思惑の後に、私に仕事 私は何處か抽手の中に旣に數年來、一東の紙室保存しておいた事を知つてゐた。ところが、その紙を をすることに法心した。約一時間の後に、私は自分の用紙の著へが盡きてゐるのに氣がついた。 7 11 ンス。ザックスはそのやうな智念れのために管て仕事の養務から免れたことのあ 一過ぎた日曜日の午後、 私は仕事をしたものか、それとも散步に出てそれからその足で友 る話をして 併し

取問 さり 斗をぬいて見た。一番上には革製子鞄があつて、その中に白紙が這入つてるた。 水 正してその在りかを告げたものは、 ことも云ひ添 8 て出掛けざるを得ないこと」なつた。夕方になつて家に歸り、ソーフ。に腰を下して、真前 湯湯 と非常によく氣をつけて投び、 **輸斗の内容を聴分久しく調べて具なかつたことに氣がついた。そこで私は害棚に近寄つて、** や小冊子や子紙類などを引繰返して見たのだが、どうしてもない。そこで私は自分の仕事を中止し つた事を想出したのであつた。なほ私は、他の事にはあまり仕末がよい方ではないが、紙の事とな ねて私は自分の机の中やそれのありこうに思へるところをあちこちと捜し、これと思ふような古い して机の抽斗にしまつておかうと思った時に、始めてこれこそ私が午後に捜しあぐんだその紙で たほ んやりと考へながら脱めてるた。その時、 へておかねばならぬ。 まだ使べさうなの 50 を能的に特はれてゐるこの習慣であつたことは 時 の忘却の本當の動機が失くなつた今、 は僅かの頻 一つの抽斗が私の限についた。 りでもちゃんととつておく方だと云ふ 併し、 この忘却 かだ。 さうして私は 私はその紙を に立つてる その抽 ちに是

ならぬことを認めざるを得なくなるのである。 置き忘れのいろ!~な場合を通覧すると、置き忘れなるものが常に一つの無意識的意圖の結果に外

- | --九〇 一年の夏、或る時、 私は學問上の問題に關して當時盛んな思想的変換をしてゐた一

第七章

印象及び意間の忘却

ば、 J: ことを想ひ起した。併し、この事あつて以來、私は當然自分の功績であるところの せなか せよと出られることは苦痛である。 に
君に云
ったところだ。
當時
君は
それ
を聞か
うとはしなか
った。

・ 質際このや
うに自分
の 定(0) Z 友に對してかう云つて遣つた。 の論文に自分の名の出てゐないことを見ても、 した。私自身その當時に、私はそれほどには考へない、そのことは論議する氣持もない。 S 欺い 返事を受取つた。——『それは僕が旣に二年半前に、我々があの夕方の散步をブル……でした時 基礎に完全に我 つたい てゐる 我々の内何 は私でなけ 々が立脚する場合にのみ、 れか一方が已を敷いてみるのだ。 ればならぬっ 1 この 私はそのやうな會話も、 神經症上の問題は、 質際、その次の 解決することが出來るのだと。それに對して私は 電恕することが一層出來るようになつ ところが何方に都 週の間に、私は友の云つた通り一切を思ひ 私(()) 一個人が本來兩性的 次がそんな説を吐 合が よい なものであ 思想に關 いたことも か 原則 獨創 する器學 るとの假 思ひ出 を放棄 证

ものは、 劇湯などー への記難 これと等似た不快の見本カードかなは差別へて行くことが出來るであらうと。 と云ふことは個然ではない。誰でも自分の忘却 - これ等の寄蒲な題目に觸れないと、手當り次第に擇んだ忘却の數々の質例 離れ!しになつた友情 ――唇者の處方箋の間違ひ―― 下に横はる町機を調 同業の故の べて引 排濟 私は思ふので 他人の

として私の記憶に残つてゐるものがある。 限定するのである。さうしてこれ等二つの反應作用を同一動機の表現と見做すことが許されるのであ る。不快な記憶を患者の近親の者が否定する實例を私は屢々觀察し來つたが、その内特に變つた態例 ふっここのやうな忘却に對しては、我々の著へ方では、否定と忘却との區別を純然たる心理 てゐる內に屢々忘却を通り越して否定に遭遇するが、それはやはり忘却に歸することが出來ようと思 の位にうまく忘れるかと云ふことは、勿論人によつてまちく、である。我々は彎脚としての ある。面白からぬことは忘れようとする傾向は誰しも普く持つところであると考へられる。 事をし

【鰥】(一) 我々が或る人に、君は十年か十五年前に鐵毒性の病氣に罹つたことがあるかと訊いたとする。その時 た忘却の理論に依つてのみ説明することが出來る。『私の妻の胸膜炎が幾週經つても去らないので、P た或る夫が、醫者の質問に間違へて答べた場合を次のやうに私に報告してゐる。これなどは以上述べ 組織的に取除けられてゐるからだ、つまり抑懸されてゐるからだ。——最近に脂病でその築妻を失つ に見るのは殆ど不可能である。何となれば、娘の胯死の結婚の邪魔になるやうなことは耐悪に依つて を想ひ出すのは、何處までが忘れてゐたことで何處までが置されてゐたことか、その間の區別を正確 ことを、我々は湛だ忘れ易いものである。――神經症の娘の事に就いてその陶親が忘却してゐたこと 相手がこの病気を、例へば寂しいリウマチスのやうな病気と心理的には全然別に態度で扱つたと云ふ

と沿つたのですのに……とい たは忘れたのですか、愛のおはさんは結核で死んだし、私の姉も結核で騰者から見渡されてからやっ 人は出てゐないんだから、まアいゝやれ。』それを聞いて奏者は非常に驚いこ云った。もやア、あん る質部の病気に罹った時、その響者は題めるでうにその凄に云つた。でも、お前の気候には結核の病 1 めたその瞬間に、この忘却少事がチラと頭をかすめた。――これと全く似たやうな體験を、アーネス 病気の者のあったこと云はうとはしたかったほどである。私自母は、凄かランゲルスドルンの話を始 されてあて、前に違べ、自首語でランゲルスドルフへの旅行の語が出い後でごへも、彼女は家族にこの を私は思ひ出した。私の見さんもやつばり肺の病気で死んだのだと。併しその記憶は非常に強く抑壓 ざう云へば、彼女の病無が胸膜炎だと診断された時、彼女は非常に心配して悲しげにかう云つたこと 大變な能行で御座いますからと。この見と云ふのは永年の結核をわづらつた後に、十五年はかり前に それにランゲルスドルフには私の兄の暮があるんで御座いますけれど、あそこまで行くのもなかく が際天しようとする際に、談はたまり、保養旅行の事に及んだが、その時速はから云った、――えい、 死んだのであった。私の妻ほその兄を非常に好いてゐて、私にも屢々その兄の事を話して聞かせた。 たものはないかと云ふ間ひがあつた。私の妻はないと云つたが、私自身も思ひ出さなかつた。P博士 博士に來診を乞うた。 ・ジョーンズは本治市に難に別用した彼の著源中で述べてゐる。或う醫者の奏者が診断上不明な政 一張気の經過を尋ねる内に、例に依つて、私の妻の家族中に何か肺の病氣に罹つ

今では思春期にある息子の少年時代の事を私に話して、完る母親が云つた。その息子は彼の兄弟姉

今はこの通り忘れてゐるが、その少し前に役女自身がそれを私に話したのだと云つて聞かせた。〇 うして遂には、どうしてそんな事を云ひ出すのかと私に反問するのである。已ずなく私は、彼女が只 そんなことはなかうたと云ふのである。他の子供たちにもそんなことはなかつたと云ふのであ は 私はこの青年には體質上病的の素質の微候のあることに就いて彼女の注意を促してゐたが、その時私 世に或る意味を持つてゐるのである。二三週の後、彼女が治療の具合は如何ですかと訊ねて來た時に、 妹たちと同じやうに少年時代申夜尿の癖があつた。この夜尿なるものは神經症患者の經過中に於いて 一時忘却されてる工想ひ出した例の夜景の話を特出した。すると驚いたことには、彼女に息子には

私がこれ等の諸貴を書き下してあた間に、次のやうな、殆ど信じ難い忘却の管例か私に起つたのであ 絵のない患者であったかな、私は自問して見た。途に、謝金受取のしるしがつけてあるのを見て、一 經つや經た以に忘れるものではない。それは男であつたかな、肺瘻症患者であつたかな、 切の事が記憶に蒸生つて來た。MーIは十四歳になる少女で、私の後年の最も重要な研究對象であつ ふのだから、愈々以て私の驚きは増した。そのやうな條件の下に扱つた患者を、踏者たる者が六ヶ月 見るこ、私はその患者を療護所に於いて取扱ひ、而も幾週もの問得日その患者の許に通つてあると云 M-1 と云ふ名前がある。これは謎の事だか、私にはとんと思ひ出せない。その帳簿を更に響展げて る。一月一日に私に診察料の結束を出さうと思つて自分の診察療を調べてあると、 六月一日の

第上章 印象及び意間の忘却

私は騒がしいが併し無難なヒステリーの顧問に感はされて、醫者の限を眩ます不治の病の最初の徴象 狀に於いて主た特色となつであた。二ヶ月の後に、彼女は腹部の腺の肉腫のために死んでしまつた。 あった。ところが彼女はなほも腹部の苦痛を訴へた。この腹部の痛みと云ふのは彼女のヒステリー症 に癒つたのであつた。このやらに全快してから、この少女は雨瀬に依つて私の許から切取られ 合であった。この少女はまがう方なきヒステリーに權つてるたが、私の世話で直ぐに、さうして完全 を多分見落したのであつた。 殆ど先天的にヒステリーであつたこの少女は腫物を競病の源動力として探つたのであつた。さらして て、私が到底忘れられない趣間をした實例であり、またその成行が私には數々の苦痛の種となつた場

受けるものであることの意態を豐富に養見するのである。こ 形 々はまた健全な、神經症ならぬ人間に於いても、 苦痛な印象の想起や苦痛な思想の追憶は抵抗を

[國 (一) ピック A. Pick は折切 篇がり、とわが記憶でスか。「余はそれをはし、管なし、とわが誇りは云ひて、歩も思かず。途に一 チェに勝るものはない。彼はその後言葉の一つなる『喜思の彼岸』の中でかう云つてある。『金を礼を たちの名を集めてゐる。併しこの現象とその心理的決定とを中分なく且つ有效に知つてゐたのはニイ 情的要素の影響を認め、また苦痛に對する防禦的努力が忘却に遵くものである事を知悉してゐる愿者 『精神病及び神経症に於ける形詞の心理に就いて』の中で、記憶に對する感

記憶風災すい

かには、 19] 19 することが出來よ 山口。 酒 苦痛なる テ 10 かであ てろ諸 機構(裝置)の建築的原 来な 12 3) は疾風 傾向が常に優位 ることが出来な 4. か 症状を示す機制 防禦 て見ら 13 要法 と云ふやうな根據からして、かいる防 感情 3 Ji たとこ 3 H 實の十分な意義は、我々が何知 12 れるやうな現象にまで辿つて行つて見ると、 12 は後 てゐると云ふ気がする 50 努力 M. 傾 定占め 10 とか、 さうしてこの 局が追出 は岩絹 させる 理として、我々は或る層成體を、相近に重なり合ふ H 羽柳 0 温いた 和 また心理的音勢力の 或は悔恨及び良心の苛責としてのそのやうな苦痛な情緒 2. して阿然我意 想に對して、 専じ、 2 - ^ 防禦的 えし 戰 自身の となる に於け 少くとも他の であ たか を担通 我人 3 00 (\$ -0 ग्राड に志 人物の はこい 病際に於 あ 何れにもせよ、 ~) 傾 3 反應との オレ 何等かの、 心理に潜入した時にの 1 6 7= 併し我 やうな根本 の受容を拒 とは 72 層な いて、 300 70 71 : 15 73 12 11. 2 18 やうな防禦的領 10 他 は皆痛な記憶に纏はられてそ し得 石に述べて死たやうな忘却 れ程重要ならざるものを、 加 下的な防禦 8 むには及ば 1 主 7= きも 制に所属して、 してむな 相等。 4-のであ 的努力を試み しそ 所。 23 かっ 評量 1-60 Tid v 才と いの 0) つて、 割、 存在 し得る -[3 を退け 0) -[ 館で 1-築造、 さい 感情 さるか 72 -[hit 意定、 心、则、 から か

给

北北

印象及び意圖

0)

得るであらう。 金法に在規定してある。 調べて見ると、 **燃情に苦痛なる動機は記憶から取除かねばならないと云ふことは一般に認めら** 純化する感化力をあまりに多く容認し過ぎてゐる事は明かだ。民族の傳統や傳説の幾生に際し、 してもなほ足りないと思つてるる。こ法廷の證言に於いては人々は證人の宣誓に彼の精神的諸勢力を の僅かの注意しか索いてはるない。で、私は法廷に於け もつといろ!)な方面に關係せしめて然るべきだのに、今日ではまだ何等とは云はないまでも、 然に述べ來つた見方、 國民傳統の養展養式と個人の嬰兒時代の追憶との間にも、多分全く類似の 惟大なるダーギンはこのやうな忘却の動機としての苦痛や觀破して、學者のため 即ち苦痛なる記憶は動機の ある忘却に、 る證言の評價に於いて如何に鋭くこれを强調 特に容易に陥るものだとの れてゐる。 事が成 なほぼ 立、大 細に ほん

### (1) ハ ソス・グロース Tions Carries 『犯無的理像』(一人九八年)

察なり思想が私の以につき、それに私の一般の精論と反動してある場合には、他民間ぐにそれを整置 井ンと云ふ人は如何に問 アーネスト・ジョ 『私は永年の間、黄金浩と云ふつに従つて東た。と云ふのは、 ーンズはダー井ンの自信の中に次のやうな一節を指摘してゐる。これを見るとダー 思質で言うで言心理的に鋭い人であったかと云ふことが分る。 何時でも公決せられて事實、

きにしておくことはいだ。何になら から一层造し切いらのであることに、網数に伝って名は知つたからである 15. めるな事實や思想は、自分に紹合のい ない。

當らない。この題目はまた綺純症心理學に思するからして、只今我 精 示すも 2 神 は私 れ 沙 場合もし自分に 六六村 ので 地 の忘却の場合と殆ど同じに、 自身の經驗 料に依 あ ては真大な文獻 つて動機づけ からして記憶 間違い 間違ひはな が生れたが、それ等の文獻には間違ひの勤機の何たるかに就 1, 妄想症に於いては、これが發狂 60 れてゐることを、 E (1) 印象忘却 達ひの特殊 信念かあると、それは記憶 の場合に於い な代例 またこの たの てもまた思ひ出し損ひと云ふ事が 村料 けてお 福茂 と動機とい 間違ひと云ふことになるのである。 かう。 なの取 い契機としての役割を果すのだ - ) [ 扱 結付きかで、 ふ限りでな 7/2/2 例 無意識 いては全然見 十分明かに 的 その) 生市る。 から 抑

く時、 () 脱く事がなかつた。それで私は原稿の中へあらゆる種類 外は idding. 私はア なかつた。併し勿論され等をあ 郷に 間す ル フォン 相響の ス . 後半の諸章を書い 1 ・デー Alphonse Daudet とになつて直す心算ではるたのである。 てゐる間、 0) -) 私はたまく一避暑地にるて間書館や参考書 の参考書や バブニョ Nabab 引用文を記憶 の中の 白日夢に關 俸 をたよりに えなな 總記 する意を書 係の等し 言込むよ 18.

館

力七章

印象及び意間

の治

Lill

はこの の答型と云ふのは、如何にジョスラン君が奔馬の前に身を挺してこれを停止せしめたか、如何に馬車 た一つの空想を判然と記憶してゐると想像した。さうして私は記憶に依つてそれを再現し始 ŝ. の屋が開いて或る偉大な人物が車室中から出て來、 0) 窓が思ひ出された。この簿記係は作者が恐らく自分自身の自日夢を寓して描 70 お陰で命を拾ひました。何なりとお望みを協へて差上げたいと思ひます。」と云つたか、 n, か 1) ――その人を私は ジョスラン Jocelyn 君と呼んだ―― ジョスラン君の手を取つて、『貴君は私の がパ りの街を ふらつきながら抱 いたもので 敷助者で (6) などと云

75 が出來るのだからと思つて自ら慰めてるた。ところがさて私の原稿の個所と比較するためにその ブ 川つ味れた か線度けて見 答想の再理に於いて多少不正確な點もあらうが、家へ歸つて書物を手にすれば容易に直 質は、 ると、 その憐 コスラン君のそのやうな夢を暗示するやうな何物もな 72 記係 はジ 30 スランなどと云ふ名ですらなく、 いのに私は大いに 3 7 1

女の名でそれの別名たろジ この第二の誤 のはやがて第一の誤りであるところの記憶し損ひへの鍵を供した。ジ 3 7 1 -3 Joycux は、私い名フロ 11 Proul の可能なお佛澤語であ 3 ブ イウー スは 第七章 印象及び意間の忘却

奇屋々一人で、誰か救助者はないか庇護者はないかと思ひつ▲市中を歩いてゐた。さうして遂にシャ 12 に忘れられてしまつたのであつた。多分私は自分でそれをバ かつたのだ。さうしてそれは意識的とならず、或は一度は意識的となつたにしても、 のであったようか。それは私自身の所産に過ぎなかつたのだ。私か自分で築き上げた自日夢に過ぎな た。そこからして、それ故に私はこのやうな間違つた記憶の発想が惹起し、それをドーデーに篩した 1 Chareet の伸欄に入れて費つた。私はシャルコーの家で『ナバブ』の作者に屡々會つた。こ リ市中で發明したのだ。 パ またその後絶計 りでは私は暗

『ナバブ』の中の失職簿記係の事だとした敷助の姿想は、寳はたど自分自身の姿態の道程に過ぎないこ ごき頃私のところへ置者の内からホフマン 開かに、私が十一歳から十三歳の間に受けた印象の忠璧なる再寫であつたかも知れぬのである。私が といなり、また恩惠者や支持者への待望を自奪心に揺瘍しないやうにしたものであるのだ。で、私が れが三十九遺管時の自分自身の所業であることを認めざるを得なかったところの窓想は、して見れば 提供してあった。四十二歳の私が他の人の作を独ひ出したのだと信じたところの、ごうしてやがてそ 鉴にはホフマン全第が具付けてあって、それをあらゆる他の特神的憲法の代りに生徒たちにいっでも **證** んだことがあるのだらうとの類像は全然拒否出來ない。 我々のギムナジウム (中學校) の學生障害 かいところまで一致してあて、それが雨方に出てゐる。私がまだ極小さい頃、實際にこの少年支學を 私がパリで学想したやうた戦助の場面の話が出てゐる。必ずしも普通の云ひ奏はし方でもないのに細 Fr. Woffmann の少年文庫の一門を送られた。その中に

到れり鑑せりの説別とは、アーブラハムがその論文、神經症の空想影像に於ける父の敬ひと父殺し。 をかしくは思にないであらう。このやうた内容を持つた空憩のより深い意味と、それ等の答想の殆ど たやうな事の題きた二三の場合を描く置き違いたのだと云つても、人間の心理をよく知つた人は別に 或る擁護者の恩惠に振つてゐるとの思ひに對し、意識生活に於いて最大の防禦的努力を拂ひ、また似 (一九二二年、国際精神分析學雜誌、入卷)に見えてある。

Sexual psychologie"と題する興味ある論文を物する事に依つて私の門下に這入つて來たと云ふ話をし ……となってゐたと雜言した。皆し、なほ細かく著者の事を導ねたり、總ての時日に疑いて調べ が、それのみならず、後は著者が背名を経へ、「性心理學試論」、Vesuch"……でなく『餘論』、Nimatwo" 慥に思ひ出すことが出來ると主張するのであつた。その廣告を見て彼は直ちに思ひ出したと云ふのだ 前に(一ヶ月前か、或は半年前に)既にこの書の出版告示を何處かで、多分書肆の廣告で、見たことを た。一年と三ヶ月の後に、この岩が印刷になって出たときに、私の患者は私の始めて報告したよりも つ實力のある人に、或る若い學生が近頃『藝術家論、性心理學試論』"Dor Küustler, Versuch ~ して見ると、私の息香は何か不可能なことが思い出さりとしてあるのだと云ふ事が合つた。その音物 き funse réconnaissunce (誤てる再認識) に似てゐる。私は患者の一人で非常に名譽心の 記憶の間違ひのまた別の管例で、満足の行くやうに説明され得るものがあるが、それは後に論及す 强 い。 ...

に就 私はその てるたことを思ひ出した。 あ 150 私は彼の努力が何故に效果がないか点彼に説明してやることが出來た。臨場恐怖症に關する著書はた 見たと思つた。さうしてその書物を調べられる限りの書店の日錄で搜したのだが見付からない。 には 出したからである。 た書類 0) 一度 これまた價値ある改修を行つたる あの著者に負 の空想中に、 出なかつた。 いてはそれ 書名や器ける時に『試論』の代りに『餘論』と云ふやうな不正確なことを敢へてした事を想 廣告には、「領生 の印刷 そのやうな書物を自分自身でも書かうとの無意識 間違ひを生ぜしめたのである。 私はこの けないやうにやらう、 前に何處にも職 併し彼の云ふ書名が變つてゐるのは、 記憶() 一號生の法則。"Genesis, 犯 否などは出なかつた。 俺もさう云ふ學術書を著して門下に入らうとの彼の 作品 は近時、 釋しな 彼は 成る いで放 Das Gesetz また後になつて、 害店の飾り窓に つておいたが、 少くともそれの出版前 信は、 der Zengung" 前決心としてのみ存在してゐるの 高場恐怖症! 私のせいなのだ。 彼 その の記憶 内に と云 間違 の一年と三ヶ月中 本人がこの に関 ふき物 何 とな 契機 野 71 が出

### (B) 意圖の忘点

第七章 印象及び意圖の忘却

るるのではなく、

是正

むられ上場

せられてるるだけである。

の間に動機に十分の變化が起きて意圖 當な時期まで延しておかれてゐるものである。さて、このやうにして中間の時期が生じて見ると、 忘却に勝 意の缺乏と云ふことだけではやり損ひの説明には不十分であるとの命題 現象はない。意間 には行動への刺戟であつて、既に裁可を経てはゐるが、 實驗を妨けることがあらう。併しながら、意闘は忘れられて を證明するには、 併しその質

正常の態度を觀察して見ると、このやうな説明 になったところの注意)が、も早なくなってる I. 放 : 70 40 々は平素それ つておくっこれとも、 何かする意間であて忘れると云ふことは、日々あらゆ 私が朝の中に一つの意圖を抱いて、晩にこれを實現しようとしたとすれば、 これ ないのか 意圖 全思な出 質児の時間が近行くと共に、 の生するためには缺くべからざる億件であり、 〜動機の接続が続って來たからと云ふ風には説明しないで、大抵は説明などしないで すであらうか、他し 心理的說明 か試がるとすれば、質行 上間の中色がこれを意識してるなけ 突然されが私に思び出されて、 の点みは出館日であるとして担け いのだとの る立場に於いて我 假定を下すのである。 またその當時に於いては當該行動の の段取となつて行動のために必要な その意圖せられ ればならぬと云ふ必要はな 々に起きることであるが、 意圖 私は週間 ざるな得な に對 7: - } 同二二 12 ()

べき郵便箱を捜し廻るには及ばないのである。私は大抵その手紙をボケッ 6 艺 思想も勝手に移るまくに移らせ、面も私は最寄の郵便箱を見れば自分の注意は動き、ボケッ 8) て行動へと當人を驅 は、丁度あ に必要なる準備に取掛らしめることになる。 ふの れて手紙を取出すやうになることを確信してゐるのである。健康者が自分の抱く意圖に對 れたる意闘 たとすると、 と全然一致してゐる。○我 はその實行の時が近付くまで當人に於いて眠つてゐるが、 『催眠術後の暗示』と云つて、醒めて幾時かの後に被衛中に受けた暗 私が常態の ろのだと。 人間で神經症患者でないならば、 々はか くる現象を次のやうに説明 もし私が散歩に行く時、 必ずしもその するのが普通である。 投源 その時が死ればそ トに入れて道 手紙を手に持つて入 しようと思ふ手派を持つ 示の行動 を歩き、 れは 沿為 する態度 Į. に手を 暗 私 せ 3)

【鑑】(一) ベルンハイム Bernheim 著『健眼術、暗示、遠びに精神療法の新研究』(一八九二年)參歸

これ である。情人との構鬼に遅れた男は、すつかり忘れてるたものだからと云つたとて、女の に基くものであることをよく系知してゐるのである。二種の立場と云ふのは、 人生の二種の 上還元すべからざる元素的 立場に於いて、 心理學者に非ざる人でさへも、 、現象として見做さるべきものではなく、畢竟するに許され 意圖 せられたる日 情事と兵役とを 的に関して 方は承知す (1) Z · s. 的機

印象及び意圖の忘却

がないと云ふ推論が引出せると信じてゐるのであつて、これは満更理由のないことではない。 以て應へ、用事が重つてゐたものだからと云つて遁れようとしても、 川事は重ならなかつたと見えるのね。」 析醫のやうに鋭く――かう切込んで來られるにきまつのゐる。――『おやく〉、一年前 るわけはない。直ぐにかうやられるにきまつてゐる。——一一年前には忘れやしなかつたぢやないの しようとは思はないのだ。併し彼女は意識的逃避からと同じやうに、 もう姜のことなんかどうでもいゝんでせう?』と。そこでその男は、右に述べたやうな心理的 勿論、女の方とても忘れる事のあるものだと云ふことは否定 女の方からは 意圖せざる忘却からもまた、氣 一まるで精神分 にはちつとも 説明を

ためであると辯解する一年志顯兵などは罰を受けるにきまつてゐる。併しこの聞は、彼がもし『こん それとは反對の動機のために妨けられたよめである。で、點檢の時にボタンの磨いてないい れは當然である。 らす、彼がその命令を承知してをりつく忘れたとすれば、それは軍隊の命令を果さうと促す動機が、 同様に、兵役に於いても忘却から來た怠慢と意識的 な下暖な仕事 このやうに、云はゃ(苦痛を避ける)經濟的の理由から、間を輕減するために、 軍務 は私には全然いつです。からと上官に云つた時に受ける間に比べれば 命ずるところは、 兵士たるものは何事をも忘却することが許さ 無視 の結果の怠慢との間の 超别 龙面 れな は忘れた

しなかつたであ

は それ等の事柄の重要さを認めないこと」なる。(ii) 心理的價值評價の見地をこ」に拒まうとするので 総對的に無關 少とも第二義的 のは本人が重要なることを重要ならざること、して取扱はうとするものであるとの事を示す。つまり しておく必要がある。そこで忘却は重要ならざる事柄には許されるが、重要なる事を忘却すると云 口置として用ふるか、或は妥協としてそれが出て來るのである。 行 るないかと人から思はれないやうな風に、途行する事を忘れはしない。それ故に、 實際に於いて、ないのだ。何人でも自分に重要であると思はれる行動は、心の働きがどうかして の奉公と同じやうに女中の奉公に於いても、 心なものではないからである。 意圖 に對してのみ向けられ ちし無關心であるならば、 るのである。何となれば、 線て赤公に關したことは忘れた」めと云ふことに 我々は抑々されを抱くことを 如 何な る意圖 与我 ale 13 々にとつて 研究は

3

(一) バーナード・ショウ たことか。(ジョーンズ前掲書、五〇夏零題。) あつた。これは確かに要質と企然一致する。――シーザーは如何にエザプトの一小大王を無視してる を去るに當つて何事か爲忘れた事を不快に思つてゐることに依つて、 る無關心を描いてゐる。彼はその忘れた事を思ひ出した。それはクレ Beenard Share は「シーザーとクレオバトラ」に於いて、シーザ オパ シーザ 1-1 ラに別れを告げることで シン リーガエ ーデプト

印象及び意圏の忘却

二四〇

渡の) それである。私は縄えず決心を爲追すいである。而も意々以て忘れさうな氣がするのである。私は か 百女 144 の間に私は、それ等が必ず何等かの不明なる、許されざる動機の干渉に基くものであることを發見し となれば、 もう一切さう云ふことは廢して、さうして反就する動機を意識的に容認しようと思つてゐる。その過 1 私は反抗することを全然諦めてはるないものであるから、忘却に依つて示威運動をするのであ 方とも忘れるかも知れないと豫め斷つておいたことがある。ところが、その豫 ば誕生日、記念日、結婚、昇級などに對してお慶びの挨拶をするのを特に容易に忘れると云ふのが いでおく事)のいろ~~な場合を自分で觀察したのを蒐集して、それを説明しようと試みたが、そ へて驚くことでもない。元來かう云ふ場合の悲喜の同情の表現はどうしても誇張されなけ さきに述べて來た機能上のやり損ひの場合と同じやうに、今や忘却に依る放任(爲すべきことをし 換言すれば、一つの逆意志とも云ふべきものに歸することが出來るのを知つた。これ等の場合の 時期に於 ものであるが、それが私に出来ないのは、自分が人生で苦しい経験を含めてゐるため 私の悲喜の何情が僅かしかないのに、それに相當の表現をなすことが許されないからであ いて、私は自分の方へも喜びの電報を一定の時期に異れると頼んだ一次に對して、私は 私は自分を奉公のやうな立場に、 量制の下に於いて見出したのである。 それに對して 中したことは である。何 ればなら る。例

6 はな とはこの二重の分裂した取扱からは例外であ る。 n ることは るのである。が、勿論、 私に度 私の .4 感情の 他人の傷りの同情を本常にと思び違へてあた事を知つてから、 0 働 きかけが何等社交的任務と關係ない場合には、私は忘却に依つてそれを禁輸せ それが社交上必要である事は私も認め 13 お悔み の決心をしたならば、 てるる。 3:6 同情が表現 私はそれを窓つたこと 合に 弘 1:1

空には **房將校の或る宿舎の** 友人の多くの薦め とは云 自由に用ひ得 上げ これもそのやうな忘却 ねばならなかつた。 ふもの 反するものであつた。 に具合の悪い立場になった資例を、戦時 なかつたのだ。 る唯 7 さうすることは結局多くの不快を伴ぶことであるから、 るやうに、 ----最古参考が彼の仲間の の勢力機關 の一つであるが、『遊意志』として始めに禁歴 今日は彼はその侮辱者の名前を讀み落してしまつた。で、和手は仲間 彼はその ――その日の午前中。 さう云ふ事はしないで、平然として大人の道を進まうと決心して を利 同宿 用して相手を遠ざけ、 士官たちを既 一人に解导された。 この隊長は監督機闘の に長 他の宿舎に移してしまつた。 い間 111 彼は等ひの から丁中島が報 知つてゐたので、 2 tz この 指圖の た意園 擴大を避けるため 決心は彼 告してゐる。 下二、 これまで管て間違 を出 主省の 始めには彼の 私 して、 か なる 名簿を

第七章

印象及び意間

の忘却

なつた。

等が既に出て行つてしまつたのに一人その場所に残つてゐなければならなかつた。遂にそれが間違ひ てゐるのである。——この出來事は、一方からは故意の間違ひであると解せられ、他方からは、 である事が明かになつて彼も出て行つた。その讀み落された名前は或る真の眞中どころに判然と載つ ひの如何なるものであるかを知るには誠に適當した苦しい偶然であると解せられた。 「精神病理學」を知るようになつて、本人もこの出來事に正しい判斷を下すことが出來るように 作し後にフロ

對と、內的に價値を認めてゐないことゝに依つて說明される。この場合にやがて必ず起ることは、好 意を與へる方だけが忘却で鸞解になると信じてゐるに對し、好意を乞ふ方は乾度正しい返答を、『彼に に、こ。大目に見ておかれる人があるものだ。さう云ふ人間は自分のした小さな約束を總て忘れてしま つほであると云ふので、そのために、例へば近視眼者が街頭で挨拶をしなくても大日に見ておくやう は氣がないのだよ。でなければ忘れはしないのだ』との返答を與へると云ふことだ。 を示す。さうして我々にこれ等の小さな鉄點を悪くとらないでくれと云ふ。つまり、これを彼等の人 ふ。自分の受けた命令を総て果さないで放っておく。小さなことにはアテにならない人間であること 他人に對する好意として爲てやようと約束した事か爲忘れる場合は、同様に因襲的任務に對する敵 世の 中には忘れ

的に對する契機を蠶食してしまふのだと。言 ないのだが他人に對する輕視が普通以上に大きいと云ふのがその動機であつて、それが彼の本來の目 も持たなかつた。併し、私は類推に依つてかく斷ぜざるを得ない。この場合は、自分では容認してる 格のせいにしないで、頭のせいにしておいてくれと云ふomo 私は自分ではかう云ふ人物にぶつかつた ことはないし、またさう云ふ人物の行動を分析し、忘却を選び出してその動機を發見するやうな機會

- 婦人は無意識心理過程に就いて一層微妙に理解力を持つてゐるので、我々が彼女等を街上で見それ、 等が分らなかつたのだと云ったやうな、最も明白な説明を容認するよりは、概して模様を損じてしま 從つて挨拶をしなかつに場合には、その間接な別は近隣であるからとか、何か考へ事をしてゐて自分 ふ方である。彼女たちは、我々ぶも少し彼女等の事を何とか考へてゐたら、気がついた管たとの結論
- フェレンチ S. Forenezi は、自分の事をかう云つてゐる。彼は平生よく『放心』してゐる方で、彼 する狀態であり、從つて精神分析に依つて治癒することの出來る狀態であると考へたのであるが、こ やり損ひはなくなるものであると信じたのである。そこで後は放心は無意識のコムアレックスに依憑 自我の分析に注意を向けざるを得なくなつた。人間は自分の責任を多くの者に鑑売するすうになれば 精神分析で患者を取扱ひ始めてから、この。放心しの微奏が全然消失してしまった。で、後は自分の の知人も彼の失敗のあまり屢々であり、あまりに變つてゐるので早れるほどである。ところが、彼が

と一錢だけ足りない。服のボタンが正しく掛つてゐない。等々。 てゐてつまづいた。(治療上のつまづきの表象である。)手機を家に忘れて疾た。電庫に乗らうと思ふ て自分を責めてゐた。するとその目には、以上の放心がすつかり再發してしまつた。彼は術語を歩い ところが或る日、彼は或る患者の精神分析に當つて技術上の間違ひをしたことに就い

ジョーンズはこれに就いてかう云つてゐる。――、隱々抵抗かそこに働くのである。だから忙しい人は 物を果すのを「忘れ」やすいやらにーー。 妻から托せられた――その時いさゝか不快だった――子紙を入れ忘れる。丁度、彼が妻に顯まれた質

は仲間 他の譬師たちも同じ方法でかうした事をやってゐるかどうか私は知らない。併しこれで分つたことは ある。この事を恥ぢて、私はその目の往冷先を朝の内に獲め書きつけておく習慣をつけたので に行つてしまふのである。――忠音は色々た悩みや相談を非常に長々と線展べる。それが誇んだおと 彼等は自分の記憶の再見力に信頼が出來ないのだ。それは慥に正しいのだが、場面は大概かうして先 何世所謂神經症患者たちが醫者に報告したいと思ふことを手帳に書きつけて來るのかと云ふことだ。 **屠懿くのである。さう云ふわけで、私は大分以前に、澤山の往診患者がある場合には、無料患者又** 他の多くの場合に於いては、忘却の動機はこれほど容易に發見出來ない。さうして發見して見ると 、患者の許へ行くのは忘れても有料患者の許へ行くのに忘れないと云ふことに氣がつい 多)

17. 于版 總 で替く体んでのて、さて手帳を取出し、辯解かましく云ふのである。――私は少し書付けて來ました。 i, れるかと云ふことを、諮問 に依つて恐らくたが彼の いと何も覺えてをりませんので……。大抵は子帳を見ても、 Ą 「を繰返し、さうして自分で自分に答へるのであ Ails 雑瓶川の一つを、 するに過ぎないの であ 彼か如 3 何 に虚 々仄暗い動機に依つて自分の 別に變つたことは昔いてない。 さうだ。 300 41 もう縁 れたい ぶ妨

於 概して不完全にし 私を先方で知つてゐるのだから、 130 てゐる煙草店 れてるて延してるたもの か 私は更らに、 んでも関 金銭や所行の 借りておかうとの試みも、 借りた本を返すのを、 から んでロの中 私の大部分の か・征 問題となると、 金を排 別さ へ押込まうとした哨 はすに出て來たっ だとべ 72 知人い ては ふことを自然しよう。 得てして、 所謂品性の高 私か前日中に著へあぐんでる主遣繰算費と關係がなくは をら 翌日催促してくれることを期待出來たからである。 併しこの 健康者に持つてゐる獅手に觸れることになるが、私は特に以 ないいで これなどは忘れたと云つてもまづ無難 また長い間 乳動物の あるっこ い人々と雖も分裂的態度の跡 原 -) 始 40 100 的 おき町 貪慾は、 れたものだし、 文明と教育とを以てしてもなほ る朝 私 Fo また支拂 水 は毎日煙草 すらのである ながだっ べきも 何 を買ひ からら のを忘 であ 細な

二四五

四六

[話](二) 主題の統一を類するために、姑く葦節の區分を無視して、右に述べ來つたことに就いてなほ、人間の 間には、こうしたからとて自分等に何の利益もないのに、たべ金の全額支撑や、請求書の支拂や、そ な自由さかあればこそ、<br />
遊戲には或る部分精神を奏かにする特質があるのである。<br />
我々は遊戲に際し 損ひの傾向を示すもので、またどうしてだか分らない乍ら、小さな詐欺を働くものである。そのやう てゐる場合、例へばトランプの遊びの如き場合には、最も正直な人でも間違ひ、記憶し損ひ、勘定し 利得を漁る意圖が人生の大きた興味から離れて、從つて本來遊職として自由に赴く所に赴かしめられ を既に支拂つたとの記憶の間違ひは、私が自分自身に就いて知るが如くんば、甚だ頑強なものである 記憶は金銭問題に關しては特に遍頗た態度を示すものであると云ふことを附言しておきたい。何物か の他を延しておくものがある。これは心理學的に、金の支排ひに對する道意志の表現として解するこ もし勘定係か同じやうな間違ひをしたとすれば、それは明かに同じ機制に因るのである。 て人の性格を仰ると云ふ格言は、それが顯音的の性格であると思ひさへしないならば、正しい。—— よりも請求言人の手紙を凝忘れ易いものだ」と。(ブリル著『精神分析、その理論と登路的適用』一九 とが出来る。ブリルは道般の消息を緩管的の鏡さを以てから云つてゐる。――『我々は小切手人の手紙

つてをり、且つ何人もが私と同じに理解している事柄を扱ひ得れば満足するものである。何となれば 私は今まで與ハて來た質例に就いては、甚だ平凡であつたやうな氣がする。併し、私は何人でも知

私の目的は日常的のものを集めてそれを科學的に利用するだけの事だからである。一般の人生的體驗 の沈澱物たる叡智が何故に科學の成立に採用せられてならないのか、私には分らないのである。 ところに學的勞作の本質的特徴は存するのである。 の雜多なることではなく.證明法の確實結嚴であり、出來るだけ廣汎に妥當するものを求めてやまぬ

棄てることは出來ないが、併し防禦的傾向(本書、二二九頁參照)は言葉の相似をよすがとして關係 友であるが、丁度その日に私に或る厄介な、心配な思ひの種を<br />
東へたのであった。この思ひを私は振 "Filosopapier" と云つてゐるのを氣付いたので 直ぐ分つた。『フリイス』とはベルリンにゐる私の である。この忘却は何の根據に基くのかと、それは私が、Lösekpajier"(吸取紙)と書きはするが、 に遊意圖 却の第二の機制を認める。卽ち、他の事柄と意圖の內容との間に外的な聯想が出來上つて、そのため しまふことは、我々の一般に知つてゐる所である。これほど重要ならざる意圖に於いては、我々は忘 多少の重要さを具へた意闘と雖も、それと撞嵩する仄暗き動機が擡頭するや否や、忽ち忘れられて ・吸取紙を珍重する方であるが、今日午後市中へ出掛ける時には新しいのを買込んで來ようと思つ ところが四月間と、云ふもの、織けざまに私はそれを忘れてしまつた。遂に私は が他の所から意圖の方へ移されるのである。次い 管例の知うはこれに属する。 自問したの

のな 從 つて抵抗の少い意圖の方へ移ることに依つて現れて出たのだ。

間を達 3 うに遅れてしまつたのは何のためであらうか、それが不思議であった。 30 れを校正した。さうして型間それを郵便局へ持つて行くやうに机の上に置いた。朝になつて私は總 の論に於いて私は自著「夢の註釋」の最要を試みた。非イスバ 忘れてゐる。漸く二日日の午後になって私は追てくその校正 ところが、年後になつても、晩になつても、その翌日の朝になつても、やつばり私はその校正 かつたゝめであることは明かだが、何のために送りたくなかつたか、分らない。この散歩の 直接的 れ等の事を忘れてゐた。さうして午後になつて私の机の上に帶封があるので、始めて思ひ出した。 - - 『神經生活及び精神生活の限界問題』叢書のために、私は夢に闘する短い一論 例 『おやく、それは是非お願ひしたいですね。」一『なに、大した事はないんだよ。これはほん 6) の夢の の逆意思と一層遙かな動機とが、次の遅延の實例に於いては、一つになつてゐるのが見られ クリス いたかのやうに云つた。ーー、低はまた 本を出してゐるディンの出版青肆 ス迄に出版したいから大急ぎでそれを返送してくれと繋んで來た。當夜、 へ立寄つて見た。一通り註文を総つた後、やがて私は 夢 の本を書いたんだけれど、知つて を郵便箱へ持つて行つたが、さてこのや アデンの出版者ベル 勿論 私がそれを送りたくな クマンは私に校正 を葬したっこ あるかね! 序に私 私はそ

40 の出版 の短い・いでね。シーヴェンフェルト・クーレルテ叢書三冠まれたものだから……っ』 傍し音肆の方では から では約まらなかつた。自分の方の意物の糞行に闘することを心配してゐた。私はそんなことはな と云つて、最後に導ねた。 に反對したかね?」と。 -いしえ、そんな事は決してありません。 『もしもつと早くその事を 君の方に知らしてゐたら、 君はそれ

れたい 1 1 の夢の注釋 ことは、どうも確かなやうに私に思へる。これにつれて思ひ出すのは以前の機會である。 壁の方で云つたのと丁度同じやうな著へが、私をして校正を送るのを遅延させた動機であつたと云ふ 私 [1] は自分では総て正常に振舞び、別に一般的には何も悪いことはしなかつたと信じてゐる。併し二 少兒麻 併しその場合の批雑もやはり のと同じ出版者)に忠質に私の意圖を通じておいた。 韓症に關して以前に出した書物中の数頁をそのまく抜き出して、 害中に收 めなけ ればならないやうになつたので、 何等問題にならなかつた。その時も同様に、私は最初の出版者 先(0) とは別 のは国 ノートナ から苦情を持込ま 1 ゲ ル 0

を侵害したのである。 ひ起さ 併しもしこのやうにして追憶の連りを辿つて行くならば、私には更にそれ等よりも以前 る それはフラン 私は原著者の許しを受けずに、本文に註解を附したのである。ところが数年維 ス語からの 能量で、 その時に私は實際上、 出版に於 いて考へら るべき版 の機會

印象及び意岡の忘却

つて、原著者はこのやうな勝手な真似をされては困ると考へてゐるらしい事を知つた。

忘れたことは、幾度でも忘れるものだ」と の依頼を果するいと云ふ意間を抱いてゐるいだ。さうしてたぐその意識を自分で認めることを拒んで つてこの豫言の的中すると云ふのは、慥にそれ自身何等不思議なことではない。かう云ふ本人が、こ 事を意識の前に押戻さねばならないと云ふは不思議な事でないか! 私は人々がこんなことを云つて 云はずと知れた自明の事として分つてあるのだと云ふ氣がしてならない。而もそのやうな分りきつた 實際、我々が忘却や行り担ひに闘して排々如何なる事を云ひ得たにもせよ、それ等はみな人々には 一般の人々の知慧を示した諺で、意圖の意却は偶然なものではないといる意味のがある。 を屢々聞く。――『どうも忘れさうだから、どうぞそれは私に類まないで下さい』と、後にな 了一度仕

艺术 は知られてるない抵抗のためにぐつ!してるる内に、彼の僧促に會つて、では今晩書い かつて或る著い學者の小譜の批評を書いてやらうと約束したことがあつた。ところが心の内の、 意圖 「ふ約束をしなければならないやうになってしまつた。私はやはりそれを書からと云ふ客へは眞面 の忘却 を更に一層明かにしたのは、「傷りの意圖を抱く」と人々の云ふところの事である。 てあけ

るるだけのことである。

第七章 印象及び意圖の忘却

た。かうして私は自分の意圖が偽りであることか分つたので、私の抵抗に對する争ひを思ひ切つて。 目に持つてるたのだが、その修差別とも処でない語言の観望がしなければならなかつたのを忘れてる

その若い著者には斷つてしまつた。

## 第八章

## 行り損ひ

て私が最初ではないのだ。こ いて屋々起り、且つ愚かにも「広却」と名付けられてゐるところの行り損ひと似たものである。』 これで見ると、健康者の日常生活の一寸した機能障碍の背後に意味と意聞とを察知したのは、決し さきに擧けたメリンガー、マイヤー共著の書から、私はなほ次の一節を引用する。(九十八頁)---『云で損ひはたゞそれだけ他と無関係に存在するものではない。云ひ損ひは、人間の他の活動に於

【謎】 (一) メリンガーの第二番の出版書を後になつて見て、私は自分がこの人にこれほどの期智があると思つた のはこの著者に對しては不當であったことを知った。

ざまな場合の間に「、群の別を立てる。間違つに結果が得る本質的のものと見える場合。つまり意識 **我々の他の言動的機能の失敗に到しても同様の見方が適用できれなければならぬ。私はこくに、さま** 明かに言動機能であるところの言語に於けるやり損ひに競いてそのやうな見方が許されるならば、

質は否人も、 から 象の分野の な場合は『症患行為又は偶然行為』と名付ける。併しこの區別はあまり破然とすべきものではない。 逸脱したものは源てこれを《行り担ひ』(Vergreifen) と稱する。行動金體が目的に合はないやう 內的 3 統 論に於いて用るられたる一切の個分はたべ記述上の意義あるの 一には撞着するものであ ることを認めざるを得ない ので か みであつて、

の機合は私 をそれなりの基く像件にまで跡付けよう。 "kortikale Ataxie" に換言することは、何等我々の知識を進める所以でない。吾人は寧乃個々の實例 『行り損ひ』を心理的 に於 いては特に屡々だと云ふわけではない 理解するために、これを「機能不整」、Ataxio"に、殊に『皮質的機能不整』 私はまたもや自己概察を以 てこれに進むであらう。

やった家に對する敬意を意味することを認めざる つた に立つてこれをノッ a かを私 へ來たやうなものだ」との著へに等しいのであつた。 大いに面喰つてそれを別込めると云ふやうなことがよくあつた。 私は以 の調 一、た時、私はこの行り損ひ――ベルを鳴らす代りに鍵を出す― 前にはこの頃 クするかべルを鳴らすかすべきところを、ボケッ よりももつと往診に屢々出掛けたが、 を得なかつた。 何となれば、 この行り損ひは ?: () 如何なる患者の家でこの トから自分の家の鍵を引張り出 さう云ふ行り損 時分に私 ーが、この行 は他所 ここノへ水 ひは、 の家 えんば の帰 事が起 修は の前

三五五三

らしたことはない。

好意を持つてゐる患者の家に於いてのみ起つたからである。(自宅の扉の前では、私は勿論ベルなど鳴

何となれば、實際に於いて、神經醫は、患者が自分のためになつてくれる限りに於いて醫者を期待す ぎぬことを、よく承知してゐるからである。 るものであることを、また彼の患者に對する度を超えて熱心な興味も、心理的治療の目的のために過 行り損ひは、 。それ故に、意識的に、真剣に容認される事になつてるない思想の象徴的表現である。

人の幾多の自己觀察に依つて明 鍵を以てまごついた意味深き失敗は決して私と云ふ人間に特殊なのではないと云ふことは、他の人 かである。

の門口 15 de la vie quotidieme, Arch. de Psychol, Vl, 1996)——誰にでもよくある事だが、特別に親しい友人 750 私の經驗と殆ど同一の繰返しをメーダーは Mooder が書いてゐる。(Contrib. a la jaychojathologie とびつくりするものである。何はともあれ、べ **伴しこれは人がかうした友人の近くでは自宅にあると同じやうな気になる** へ來ると、自分の鍵の束を取出して工度自宅へ來たと同じやうに自分の鍵で開けようとして謂 ルを鳴らすべきであるから、これは一つの選延であ 一或はなりたいと思

るのだ。

事心して<br />
るる<br />
設中に、 私は病院に於ける自分の實験室の扉を開かうとするに自家の机の鍵を以てしようとすることがよくあ の歴々根原となるが、こゝにはその質例を二つだけ與へておかう。もし私が自家にあつて何か仕事に 63 る かを無意識的に示すものである。 アーネスト・ジョーンズ(前掲書、丘〇九頁)の報告。――鑑を用ふると云ふことは、かう云ふ出來事 而も兩方の鍵は相互に全く何じでないのである。この誤っは、その隣間に私が導ろ何處に在りた 何か手縫上の仕事を果すために病院に行かなければならなくなつたとすると、

てゐる自分を再三發見した。通つて來る幹部の者等はみな鍵を持つてゐて犀の前に待つの勞を避ける 這入るには ことが出來た。私もその幹部の一員になりたくてたまらなかつたのだ。 と同じ位置に立つて、さうしてそこで『自家にゐる』やうな氣清で納まりたいとの私の願望を表現し 一数年前に私は或る病院で從屬的な地位で仕事をしてゐた。それの正面の屏は鍵が掛つてゐたから、 ルを鳴らさなければならなかつた。私は自家の鍵でその扉を開けようと一生懸命に試み 私の間違ひは、だから、

の扉を開くものであり、 ر ر 2 ス ・ザ リック ス も同様な報告をしてゐる。——私はいつも鍵を二つ持歩いてゐる。その一つ 他のは自家のを開くものである。一つはまざれ易いやうなことは斷じてない

五五五

3-なった。 でな らか 0) してゐると、私は規則的に役所の昴 な感情の狀態になるからして、 き笛となってるたとすれば) だっ 原の 10 私は階段 私は前者をズボ 何とな 前で、 その 私は統計をとつて見ようと決心した。 時私 れば、 を昇りながら間違つた鍵を取出してる 私は勿論造かに大き は炭 役所 ンのボケットに入れ、 れて続 の鍵は家 1 関方の 規則的の傾向を示さなければならなかつたのだ。 1:4 つて來たが、 の鍵よりも少くとも三倍がけの大きさがあるからだ。 い役所 の前で自 鍵を取換へることもまた、(もしてれ等が心理 後行をチョッキ の鍵でそれを閉かうとして試みてゐた。 家に 党は私は南方の原 の鍵を取出 は客が一人來で私を待 る事を原 すのであ ボケットに入れてゐるのだ。 前に達した時 0) 前に沈 がつ 1-つてゐる事を 0 た時、 に氣の付いたことが 度だける その後の様子や観察 上別の決定 毎日殆ど同 私は それ それ えし 477 75 反對に を被る みなら -||j.

短く て賞 に足を放せた時、 b ふの く引り行くし もあ 私は六年この方、毎日二度一 を待つてゐた。その長 0 7-0 問題の扉が開かれたのであったが、それを開洩した。一度目の時も、私は更に 名譽然の自日 つまり、 私は 心時期 引 夢を見てるたのであつた。 り遠へ」(versteigen)たのであった。その の間 定の時刻に、或る一定の家の二階の或る原の前に、 に私は 一階高く昇り過ぎてゐた事が二度 私はその時三階日 八の梯 度は、 子段の第一 而 私は自分が もその III 4 5

つと貸被の缺げてある があさりに 私は自分の書いたものに對する(空紅泡の)挑難に就いて焦々してゐる自分を知つた。その挑難は、私 思ひに沈みに過ぎてゐた生だ。弘か上れと氣付き、引返し、私を支配した深想を捉へようと試みた時、 『行き過ぎ』てゐると云ふのである。で、私は今その 一昇り違へ」を入れてしまつたのであ 行 き過ぎ」の中に、 それ よりも

から、 に音叉を取つたかと云ふ事を問題にして見たのである。 を急 たことか気付 るのに反射。穏と音。変とを取遠へて上表のボケットに入れたが、ボケッ 切上を急いでゐた。何となれば、一定の列車に乗りたいと思つてゐたからである。私は、 c) 私の机の上に幾年も前から、 いだため 急ぐと云ふことはこの行動を正しく果す動機の一つにも同様になり得るわけだと思ふ。 と解釋してそれで安心してゐるであらう。併しながら、私は自分が抑 いた。そのやうな小さい出來事を考へて見ようとしない智愷の人は勿論、 反射想と音叉とが並べておいてある。或る時、私は診察時間 戻つて來て穏を持つて行くい トの重みに自分の間違 12 は時間 111 この行り 眞進間であ の客とだ 代的 担

前に私は或る低脳 つて、それ が最後にその普叉を掴んだか」と云ふのが、忽ち私の頭に関 を子供から取上けるのに私は可成りの骨を持つたと云ふ事が偶々あつた。そこでその事は 見の感覺的 印象に對する試験を行つてゐたが、 その見がその いた疑問であつた。その 音叉に非常に興味 を持

私が低脂であったと云ふ事を意味するのであるか。鱧にさうらしい、何となれば、、槌に就いて私が 次に聯想したことは、Chamer"(ヘブライ語で「驢馬」「馬鹿」の意)であつたからだ。

だ。であるから、この徴妙な差別診斷に於いて、殊に用心深くあるやうにとの警戒が起つたことであ した事を後から手紙で報告して來たところに依ると、数ヶ月前にバルコニーから落ちて、それ以来步 私は西部鐡道の或る所へ往診に急いで申請けたのであつた。その時の息者は、彼が忘れてるて思ひ出 15 らう。さらでだに同業者等は、人々がセステリーよりももつと重症を取扱つてをりながら輕率にヒス 場所である。彼は或る感情の動揺を經驗して以來、歩くことが出來なくなつてゐた。私に當時それを 神經症ーーヒステ くことが出來ないと云ふことであつた。私を招いた醫者は、この患者が脊髓傷害であるか、或 はしないが、きりとて正しい診断でもなかつにことが明かになって來た。その患者の幾多の症法はモ j E 件 ステリーと診にし、 い。さうだ、その次に思ひ當つたことは、同じ場所のその小驛は私が幾年前に或る若い人に會つた しこの批難語の意味は何であったか。吾人はことで、その時の立場を研究して見なければならぬ。 と診断してしまふと考へてゐる。併しこの批難はまだ診據が十分に擧つてゐると云ふわけでは リーーであるか分らないと書いて來た。その點を私は決定しなければならないの 後にその心理的震法を引受けた。ところがやがて、私は勿論不営な診斷 は外傷

び診 前 1.5 である。息者を私より後に診た者は肉體上の影響を認めることが容易であつた。私は 見を診た翌日に、 與へたところの全治の ひやうは 入 テリ 氣膏にとつては不幸であつたにもせよ、この同じ人が重い痙攣的の足どりで、敷口前に、 が数年前 断しないやうに気をつけるがよい! 言葉に譯して見るとかうであ なかつたし、 に同 -( 療法では手に負へない、さうしてたべ多發性硬化症にの あ -) じ場所で、 私の診察を受けに來たの ナニ 診斷 さうしてたれ等 約 東 あ 1+50 の燐 化樣 勿論果すことは出來な 30 れな男の もなかつた。併し重大な誤診をしたやうな印象 事: 低腦 である。 3 場合にしたやうに、 机 治療の で題馬 さうしてこの一 かつた。 な に忽ち消散してしまつた。 前よっ 小分析のためには 不 槌の代りに音叉を間違つて 今度は み跡せられ得べ 湖 しつかりしろよ。 あ ٢ 幸に ス を與 テ き殘物が見 3 IJ へたっ かうより外に しその よし さうしてお 0) 取つたこと 近北 例の低腦 圳 んば 合 え を再 扱

た間 くので 道具を間違つて持つて行つた事に依 達 ひを表はさうとするものであ 30 行 (1) 損ひと云ふもの 15. 3 特に自己批難 つて現 れた今度の 1 適當してゐる。 事は自己批評 今度の間違ひは、 の軽であることを、吾人は氣付 他の

d 行り損ひはまた他の多くの仄暗き(無意識的の)意圖の役に立ち得ると云 ふ事は自明である。

第八章 行り損い

こ」に第一の質例がある。 ――私は何かを壊すことは減多にない。私は特別に器用な方ではな

併し私の たする つあるとは思はない。私は研究室は狭い上にそこには古代の土器や石器を多少蒐集してあつて、それ わけは明かにないのである。さう云ふわけで私の家には揃ひのもので壊れたやうな品 神經筋內組 識が解剖的 に保全されてゐるため、 好ましからと結果を招くやうな不器川な動作 物 は何

見てゐる人は私が何かを幾何して壞しはせぬかとの心體を洩したほどであつた。ところがさう云ふこ とはかつてなかつた。 だのに私は曾て自分の問純なイン 牛衛 の大理石の蓋を床に落して壞したのは

故であらうか。

が處狭く置いてあるので、誰だ窮屈な位置で仕事をしなければならない事が屢々であつた。それで、

ものをしてるたが、 うになつてゐる。 + 私の 壺の盗を床の上に落してしまつた。 1 ン+虚臺の背後には、青銅の鑄像 1 2 守 11/15 1 は平たい大理石片で出來てるて、そこに欠がくり我いてあつてインキ壺が納まるや ベンを持つ手を妙に無ざまな風に外側へ動かし、 キ壺には大理 石の蓋が付き、 が上側に などが一層になって置いてある。 その蓋にもやはり大理石の取手が付いてゐる。こ 既に机の上に置い 私は机に向 てあつたイン

その 就雨や見出すことは個難でない。厳時間前に、私の姉妹が私の強へ來て、近頃手に入れたもの

私は姉妹に跟いて室を用で、敷時間の後に歸つて來た。ところがその時に私は、 机 を見て行つた。その時後女はそれ等の品を大屠美しいと譽め、さうして云つた。――『これで貴方の 0 妙な手の接り動かし方は、 もつと立派なインキ党を贈る心算であるものときめ込み、さうしてこの立派ならぬ、 とに依り、 1 ち大暦立派になったが、 たのである。 的意識的であり、その近くにあつた一切の高價なものをいとほしむ如く囘避することを承知し + 壺に對して處刑を施したのである。私は姉妹の言葉からして、彼女がこの次のお祝事の節に 彼女の口にした意間 たと外見上無網工であつただけで、 たダインキ壺がこれちや釣合はないわね。 を實現せしめようとしたものであらうか。もしさうだとすると、 實際に於いてはそれは非常に器用であ もつというのを買はなくちや。こ 云は 古いのを壊すこ い宣告を下され

指示することの出來ないやうな適確さを以てその目的を果してゐるのである。これ等二つの特質たる はあるが、 私は實際上信じてゐる。成程、そこには外見上、痙攣的機能不規則のやうな强制 強制と適雄とを具へてゐる點に於いては、この事實はまたヒステリー的神經症の言動的表 我 々はこの一見偶然的な、無細工な手の運動の全體に對するこの説明を受容れねばならないことを、 面もそこには一つの意圖 が働いてゐる事 は明かであつて、意識的故 意意的 と粗暴さとを具へて の運動 と共通し、

日常生活の精神分析

經症に於いても、同様に異常な神經現象の變化を示すものである。 また部分的には夢遊病の言語動作と共通してゐる。この言語動作は夢想病に於いてもヒステリー的神

であつたためしはなかつたと云ふ事を確信した。現に、私は或る朝、浴場着と藁のスリッ なほ二三度起つた。併しそれ等の場合を調べて見て、未だ管てそれが偶然や故意なき無器用やの結果 碎けてゐる時に、私は全く冷然としてブッシュ Busel の次の何を口づさんでゐた。—— つけた。そのためにヴィナスの美しい小さい大理石像は廃木の上から顚落した。それが落ちて小片に つけて一室を歩いてゐた時、私は或る突然の衝動に騙られて片方の 私がそのやうな観察や蒐集し始めて以來最後の数年に、多少の價値ある品物を堪したやうなことが スリッ パを足から脱いで壁に蹴り

Achl die Venus ist perdu-

Klickeradoms! ---von Medicii

あくクリッカラドームのヴィナスは死せり。

メディチ家のヴィナスは死せり、

私の に、「犠牲の行動」を果す機會を私に提供したのである。私がこの犠牲のためにメデ まくな品物の間に特にそれを目指したと云ふその事が私には分らないのである。 併しこの時もまた、私があれほど連く決心し、あれほど 巧みに目標を定め、 選んだと云ふことは、慥に、全快しつ、あるものに對する婦人崇拜者的の敬意に外ならなかつたのだ。 も私が『もし彼女が快くなりましたらこれかあれかか饕餮として戯上いたしなす』と誓つたかのやう 知つてゐる。 破壞的 くなつたと云ふ報告に接した。ではあれもやつばり命をとり悩めたかな、と私は一人言を云つたのを -(0) 、家族に重病人があつて、私は主れの恢復には寝かに絶望してゐた。その朝、その病人が非常に快 象狂染みた所業上損傷に当する私の溶着語つた態度とはその當時の事情に依つて説明がつく。 狂暴の發作は、それ故に、運命に對する風雨的感情の衰地として役立ち、また恰 あれほど近くにあったさ ィチンヴィナ

自分の友人を精神分析で取扱ふことは厳してくれと云つて座た。私は彼の云ふことが北であ 意味したのであった。 を下したと云ふだけの事であつたのだ。彼はそれを悪くとつて、 3 今一つは、 役に立つ友を非難するやうな羽目になつた。その非難とは、 私が、自分の手から落ちるペン軸を利用しての鼓集であったが、これまた一つの境群を 併し、 今度のは防禦のため の祈願 の意戦であった。私は 私に手紙を寄越し、その中で私に、 彼が無意 議的にした或る事柄に解釋 かつて、或る信置のあ

八章 行り摂び

て、返事を遭つて彼をなだめた。この手紙を書いてるた時、私は自分が最近手に入れたものを――小 さいい た。幸にして友情も人形も、ついだ所が見えない程に接合することが出來た。 さうしてやがて、私がより大きなものや難けるためにこのやうな失敗を演じたことを直ぐに知つ 美しい、 新築を掛けたエデ ブトの人形を前に握えてるた。私はそれを先に書いたやうな風に瓊

品物() 過きなかつたのだ。 に、私は冗談に、自分の子供等の一人の脚をその抱手で引揚けた。そのために把手はこわれて、私は 勿論それを手離してしまつた。 ふわけではないが、 三の破壞の質例はそれほど重要な関係のものでない。それは私の趣味に既に適さなくなつた或る ーーフォシャー Th. Vircher の("Auch einer")中の用語を用ふれば― 薄い銀板は曽て傷んで、農だ捌い修繕が施された。 暫くの間、私は銀 の把手のついたステッキを突いてるた。自分の失敗 ステ ") 假面を被れる『處刑』に キが歸つて來た直ぐ後 のせいと云

うなるやうにとの無意識的順望が存在してるた意識と解することが出來る。 々が總てこれ等の場合に於いて結果した損害を、もし無關心に受容れたとすれば、それは慥

現のために利用せられることが表だ屢々であることは、時々の分析に依つて證明せらると如くである (e) 品物な落したり、 ひつくうどしたり、それを壊したりすることは、 無意識的思想の流 れの表

たこれ 具今は、 を察してそれが突立つたりすることが如何なる解釋を下されてあるかは、 釋を表はすに役立つものである。朧をこほしたり、 である。 私は後にそのやうな迷信的解釋に注意を辨 更に 私はたい (1)意味 厚力 個 を表はすに役立つ K 但膝に於いて进行的に、 無細 工な行為が洗していつも同じ意 ものであることを論 父は贈 酒のグラスをひつくり返したり、 なし -33 いいにい それ等の行り損ひと結びつけら 味を持つ 何に正 0) -[ しい おかう。 ものではなく、 低に人々の かを論 じるであらう。 床の 事情に依つてあ よく知るところ 1: ナイ 解

長女の 何等かの象徴 する何等かの言葉や 近し 治好 て責任があるのだ。併しこの小さな精神的風土病は容易に説明することが出來た。 私の家では無時に 心的意義 幾日 を表 かの間のことであつた。 にするの はすも グ -> が智慎になっ いであ 2. دېد 侧 的 てゐる。この智慎は そのやうな儀式の際には風 III 施援 3 時期を經 一つの犠牲や意味 を割つて、同時に慶び 私自身また大いにこの するかっ それ を祈願 は私 損

を考へはしない。 召使い 教養のないものにとつて、藝術並びに藝術作品の評價ぐらる遙かなことはないのだ。 者がこわ mi 礼見 6 60 何等 もの か を落して駄目にしてしまつた時 明白 ならざる動機がこの場合に於 にはい 63 可是 てすらも、 R は慥にまづる なささうには えし 113 れ等の制 思 1

妙と適確さとを示すやうになるものである。 作品に對して我々の傭人は一つの愚かしい敵意を抱かざるを得ないのである。殊に、彼等がその價值 一化し、その組織體の本質的部分であると考へるやうになるや否や、 養程度と傳統とを有する人物にして學問的組 を洞観し得ざる品物が 一層彼等の勞働 の種となる場合には然うである。ところがまた、彼等と同 一般内に庸はれてゐる者等は、 微妙な事物の取扱ひに非常な巧 彼等が己れをその主人と同

に多少の役に立つであらう。 私はこゝに或る若い技師の報告を挿し知べておかう。これは物を壞すことの機制の何たるかを知る

かの實驗をする仕事に從つてみた。その仕事は我々が自分から志願してかいつた事ではあつたが、さ 仕事を襲めて歸れるのだがなとっと。――に事の關信としては、早者は懸迫勢の關節に任じてゐた。 なに暇をとられてはやり切れない、殊に今日は家でいろくししなければならない仕事が澤山あるのに てやつて見ると思つたよりも時間が掛つた。或る日、下君と一緒に實驗室へ行く途中で、 と云つて不平を噂した。私も彼にすつかり同意することが出來た。さうして前週に廻つた或 く冗談半分にかう云つた。 私は多数 の同僚と共に高等學校の實驗堂に於いて、彈力質の問題に就いて込入つた幾つ 「機械がまた云ふことを聴かなくなつてくれ 下君はこん 打造

た著しい特徴である。

の仕 は破裂した。 閉まつてしまつた。このために水力溜めに忽ち全壓力が起つて而もその排口がなかつたので、聯結管 時んだ。この指揮に應じてFは辨を摑み全力を込めて左に廻した。(一切の辨は例外なく總て右の方 事を話し合つた時に、友の下は私が云つ生言薬を、私は覺えてゐたが、彼は全然忘れてゐた。 とであつた。實驗の指揮者は壓力計の前に立つてゐて壓力が最大限に達した時に『止め!』と大聲に 事. を中止 、辨を注意して聞くことに依つて歴道下の液體を水力溜めから水腫の圓管へと導入せしめるこ この事は させ、家に歸らせるには十分であつた。 器械にとつてはほんの一寸した事故に過ぎなかつたが、併し我々をしてその日 ――それのみならず、 暫く經つてからこの

怪我 を有し、墜落は既に神經症の準備であり、この症状の背後に動く力と考へらるべき性的内容の同じ無 て考 解するには及ばない。これ等の言葉には言語上二重の意義があつて様々な隱れた祭想を示してゐる。 それ等の差想は肉體の平行を失ふことに依つて現れ出て來ることが出來るのである。 同様に、轉倒 へた場合を澤山に想起する。その當時に於いても私は段々、これ等の もなく落ちて後に軽徴な神經の苦惱を示しそれ等は落ちて吃驚したための外傷 したり、失脚したり、潜つたりすることも、必ずしもいつも言動行為の偶然的失策と 條件が普通とは違つ 私は、 10 7. デ リーとし た關係

意識的宏想の表現であるらしい感じがしてゐた。この事は『娘落ちる時は背で落ちる』と云ふ俚諺に その意味が表れてゐるではないか。

はうとか、云ふやうな犠牲的行為である。優しい母や叔母が、子供の散步に出る前に平常に似 5 非常に子供の健康を心配したりするのを聽くならば、この一見望ましからぬ事故の意味はも早疑ふこ が用來るのである。それ等の遂信は我 とが出率ない。このやうにして、我々は失敗に依つて總てかの敬虔にして迷信的な習俗や實行する事 云ふことが出來る。 乞食に飼質や小さな銀貨を真 意識 の光りを避けなければならな かう云ふ真 で損じの解決は甚だ簡単である。 それは る代りに金貨を與ったりすることも、やはり行り損ひの一種であると (1) 々の不信なる であるつ 理性の反對を受けるので、それに抗争する必要か 必ず運を開かうとか、 厄 合はず 心定排

る性的 **鳥が配こさう云ふ感情は自分に禁いて消失してしまってあると久しく信じてるた好いたらしいとの感** るにしくはない。この分野に於いては偶然と意圖との間の境界が殆ど判然しない。一見無器用 (エ) 偶然的行動も實は意識的なものであることは、 て證明することが出來る。或る友人の家で私は一人の若い娘の來訪者と出合したが、 のためには非常に微妙な方法で利用し得るものであることは、私自身の經驗した好 これを性的活動の分野に就いてその實證 **汽運動** (1) 實

時には私は別に何の印象も受けなかつたからである。さてこの娘の伯父に當る非常に年寄つた紳 兩腕を以て彼女を背後から抱へ、一瞬間私の手は彼女の膝のところに觸れた。私は勿論との事が思言 も後に椅子を摑んだが、なぼも椅子を持つて行からとの氣勢を失はず、災然彼女の丁度背後に立つて であった。彼女は椅子の背を自分の方に寄せ、雨子を腰掛けの端に掛けて持つて來た。 その室に這入つて來た時、我を雨人は立上つて室の隅にあつた一脚の椅子を老人のために取つて來よ してかう云ふ事になったかや自省して見た。何となれば、私はこの同じ娘に一年前 間にやめてしまつた。また誰しも、私がこの無細工な運動を如何に巧みに利用したかを感づいた。 彼女の方が私よりも飲煙で、且つ椅子の近くにるたので、まづ椅子に手を掛け に合つ 私は彼女より

情を聴覺ました。かくて私は晴れつかな上標嫌な、ティバーした気分になつた。その當時に私はどう

ものはなかつたやうである。

私は神經症患者を精神分析したところに依つて、青年や子供の無邪ぶとされてゐるものは、彼等が存 な態度の繰返しであり、體裁の悪さの假面の下に性的意同を果すものである事を容認せざるを得 せん棒。をすると云ふ蔵に不快な無様な失敗を演することがあるが、それは以前の無作法な、 よく街頭で人と出會して一方が脚を出した同じ方へ他方も脚を出し、遂に雨方とも鉢合せをして『通

分に野卑なことを云つたりしたりするための假面に過ぎない事を知つたのである。

入つて、家の主婦に私の右手を差出した。その時、彼は非常に著しい行り方で、彼女の寬濶な朝衣を れにも拘らず私はこの無器用な運動 留めてある節結びを解いてしまつた。私としては別に何等怪しからぬ考へなどは意識しなかつた。そ ス テー ケル W. btokel は自分自身に就いての全然同様な觀察を報告してゐる。 を手品師の器用さを以て演じたのである。」 ――「私は或る家に

出 0 て自分の夫に、 ることを論證した。それ故に、如何に或る詩人がまた一つの無器用な運動を有意義なものとし、後の 60 n 傾向 ウベ 一來事の前徴となさしめたかの新しい一覧便を見たからとて敢へて驚くに當らぬのである。 私は既に幾度も、 テ 1 暗示があつた。この傾向 ンはそ ル・フォンターネの小説 メラニエとルウベーンとの間に一つの會話が変された。その會話にはやがて發芽し來る一つ 挨拶代りのやうに、大きな球の一つを投付けた。併し彼女の覘ひは外れて球 れを掴んだ。ここの一 詩人が行り損ひを有意味なもの、動機 『姦淫の女』の中にかうある。――『……さうしてメラニエ はやがて特熱となり、 小掃話は或る遠足の間に起つたのだが、この遠足から家路に着 メラニエは途にその夫を振拾て、受人に金麩 あるものとして認めること吾人と同様であ

從

ふことしなつた。ハハンス・ザックスの報告。

目(0) き)が殺々の見方の範圍内に入り來るかどうかを發見することは特に興味のあることであ (き) 常態者の行り損ひから生じ來る效果は、織して非常に無難な壁費のものである。恰もこの理 ために、 「真剣な結果を伴ふやうな非常に重大な意義の行り損ひ (例 へば醫者や經別 失策の

自分自身の經驗からは行り損ひの一つの質例に就いてしか報告することが出來ない。 來る程であつた。或る朝、 何 であり、 つた婦人を取扱び、彼女の許に數年の間毎日二回宛通つた。私の譬術的活動は二つの行動に限定せら ほすことは く白紀に入れたのであつた。さうして服の中に眼薬でなくモルヒネを注入してしまつた。私は非常に 王 れてゐて、 こか別の考へに支配せられてゐた。その別の考へは非常に屢々繰返して起るので、自ら注意が生じて ル 私は醫者としての指圖 いたが、 E え 他は 併しやがて、一プルツェントのモル それを私は朝の往診の時に行つた。――私は一二滴の眼薬を彼女の眼に注入し、さうして 注射を行つた。 ないと信じて安心した。驚きの原因は明かに他の所に在つた。 モル ヒネの溶解液を入れた白い巉であった。これ等二つの任務を果す間 を與へるやうな立場には減多に立つたことがないものだから、醫者としての 私はこの機械人も仕事を間違へたことを氣付いた。私は點眼水を青崎でな 私は毎日きまつて二本の鑑を用意して行つた。一本は眼蝶を入れた青 ヒネ溶解液の一二滴ぐらるでは結膜薬に何等の害を及 私は非常に年取 V-私の考へは

-1:

敗の の理 そのやうな不適合は、或る祭恩が一つの時期の間に流轉して、やがて一 母親の記憶の影像や取扱つたものであ 数に生母な経 法 象を受けてるた。 と云ふ言葉であつた。これが解決の特徴となつた。私はその前夜或る著者が私に話した夢に依つて即 んたい 人門的 んでゐる。人間と云ふものに重大な異結果に云もさうな行も損むに際して、 ス この一寸した行り損ひを分析せんと試みるに當つて、私がまづ思ひ出したのは「婆さんを行 内 体説が正妃ヨ に及んで行つた。 何時でも現 無意識的意間を程定することが自立るかとうかと云ふことは、なほ疑問として残る。 行的 特質を把握すべ 即ちモルヒ系溶液 すると云ふは次 れるものである。さう云つた風の考へに沈んで、私は自分の九十意 その たからである。 カ グテの年 私は神托が宣下したところの関係の相五性としてのエデ 夢の内容は彼自身の母との性変からしてのみ説明することが出來た。こ き途に多分出て來て居むに相違 を限にさし、 齢の事に就 して現在 作し、 なとの この行 門に波な法封する 姿を取扱つ 10 何 も因つてゐるらしいところのないのは不思議であるが 0 M 過ひはやはり 假定を以てすれば、 たものではなく、 1.8.1. 300 何となれば、私は 無難であつ 内で、 幼年時代から特態して來た若き この 難の遙かにより少 方の時期 7-0 こくに高じた場 不思議は不思議 私はこう イボス物語の一般的な 同漢さんで、又は婆さ に結び付いた場合に 以 上の の可能 老婦 10 手段 行のやう でない。 ぶる失

【陰】 一つ このやうな夢を以ば常々エディボス型の夢と呼び慣はしこして。何となれば、この夢はエディボス王 夢の關係は王妃ョカステをして語らしめてゐる。(『夢の計釋』祭服) の関係を闡明すべき變を含んでゐるからである。ソフォクシースの原文に於いては、そのやうな

驚くべき沈着に依つて――漏れ出るのである。こ 無意識的意間の參與してゐることは、多くの特徴に依つて——例へば、その患者が事故に際して示す ある。そのやうな出來事は大して困難でない場合に於いてすらも決して稀ではない。さうしてそこに 偶然的な外的事情を巧妙に利用し、或はそれの窒んでゐる傷害的效果の方へと促進するものだからで 然的と見えるところの災害は、實は自己傷害であることが分るのである。且つ、その事は實例 傷害が時として病氣の症狀となつて現れ、また精神的苦闘 懲罰の傾向があつて、それが年素は自己非難となつて現はれ、或は症刑形成に寄與してゐるが、或る 説明することに依つて證明することが出來るのである。何となれば、そこに不斷に虎視跳々にる自己 て珍らしくない。 で、私は想像と結論とを指示されてゐるのみである。精神神經症の一層重態の患者に於いては、 材料はことのところで、大抵そんなことであらうと思つてゐた通り、私を見棄てよしまつてゐる。 それ等は人のよく知るところである。で、そのやうな患者が遭遇する多くの一見偶 の結果、彼等が自殺してしまふことも敢へ

第八章 行り損ひ

(国 (1) 自己傷害は必ずしも全然の自己消滅を目ざするのではたく、我々の現在の文化狀態に於いては、 及び現世厭餓の傾向となって表はれた。 もないのである。昔は自己傷害は悲嘆の記號となる慣はしがあつたが、また或る時代にはそれは敏度 の背後に匿れ、何等かの自義的た病氣を模擬することに依つて發出するより外には、何の響ぶべき途

就いてゐたが、この實例の著しい點は彼女が何等苦痛の表情を示さず、その不幸を忍ぶことの沈浩さ であつた。この災害が契機となって長い重い神經症が起ったが、この神經症は精神療法に依つて遂に 或る晩、彼女はこの親しい仲間の前で彼女の才能の一つを示した。彼女は の農園に於いて過ごした。その時、彼女の彼の兄弟姉妹もそれらりの配偶者と共に大勢で宿つてゐた。 全快したのであ 3 澤賣鯖のやうな異似をする。と波女に端いた。その言葉が利いたのだ。それがたマダンスをやつた人 成の者等 10 るな出來事を知ることが出來た。この若い婦人はその嫉妬深い夫と共に幾日かを、彼女の旣婚の姉 私は醫者としての自分の經驗中から澤山の質例を暴ける代もに、たべ一つを細かく報告したいと思 一一或る若い姉 を非常に喜ばせたが、併し彼女の夫は不機嫌であつた。彼は後になつて『またお前 る。取役ひの間に、私は事故の前後の事情、益びにそれに先立つて彼女に起つたいろ 人が乘車の事故 のために膝より下の脚部を怪我し、 、そのために幾週間を病褥中に カン カ 2 を見事に踊つて親 はま んな

めの ない。 それを一生懸命に拒んだ。馬車の走る間、彼女は非常に神經的であつた。彼女は御者に馬がみ なかつた。 きがなくなつてゐると云ふことを警告した。さうしてこの神經質な動物が實際に或る一瞬、危な してその とを疑ひ得 をした時、 みで 何故ならば今やカンカン踊りも彼女には永 翌日 あるかどうかは、 これ等 彼女は驚 な 彼女の いが、 午後、 併し事故をして罪に非常に適 細かい事情の判明した後には、 一番下の妹は、 いて車中から飛出 馬車 今は問題にすまい。その晩、彼女は眠つてもよく態付かれなかつた。さう を驅つて出 彼女の乳吞兒も乳母 して脚をくぢいた。 る決心をした。 い間不可能となったからである。 した罰を配せしめたその 我々はこの事故が實は計畫せられたも 彼女は馬を自分で擇び、 を付けて連れて行かせようとしたが 而も車中に残つてゐた者等は何 巧妙さに 或る 對 は感心 は の怪我 のであ 担 せざるを得 んで他の 彼女は 事い。

を發す の下に於いては私にもそれが出來る。私の家族の一員が舌を嚙んだとか、指を怪我したとか云って訴 らない)であると聞かされた後には、 ~て來た場合には、期待してゐる同情を示す代りに、『どうしてそんなことをしたのだ?』と云 自分の自己傷害に就いては、落着いてゐる時にはあまり報告すべきことがないが、併し特別な條件 併し、 或 る若い患者が治療の間に、 私は彼女が療養所にあつて生命が危篤であると云 私の長女と結婚する心算 (無論私はそれを真面 ふことを知つ ふ質問

てゐるのに、自分の親指を痛くなるほど締めつける。

容れられたとは信じてるない。 た通り、僕は自殺しようと思つたんです。こと。併し自己傷害に闘する私の見解が當時の私の子供に受 たところを私に見せた。それは扉の把手に打付けて出來たものである。どうしてそんなことをしたの あるが、その見が或る朝、午後まで變て居ろと命ぜられたと云ふので急に怒り出し、 て驚かした。――これは新聞から暗示を受けたことである。晩になつて彼は胸の脇に出來てゐる腫れ 私の男の見の一人は非常に活潑な氣質で、病氣の介抱などする時にはいつも甚だ困 何の心算でしたのかとの私の皮肉た質問に對して、十一歳になる少年は説明して曰く、『今朝云つ 自殺すると云つ らせられるので

誰しも、從つてまたそこには意識的意圖的自殺の外に半意圖的――無意識 管現する人々よりも遙かに多數の音等に於いて収る程度までは存在するものだからであ に容認するであらう。さう云ふ機制は決して珍らしくはない。何となれば、 は概して、この種動とこれに反対に働くさきような力との間の気息である。さうして實際に自衆とな |的自己傷害――と云つたやうな無漏用な言葉が言されるならば――の出來事を信ずるものは は生命の脅威を巧みに利用し、それに偶然的 不幸の 很是 面を被らせ得るものであることを直 意圖的 自己絕說 750 傾 向は それを

永い間存在してるたのである

つて薬た場合に於いてされる。その傾向は多少弱い力を以て、或は無点議的、

病院的の傾向として、

事である。こうこ人に私の繊速することは無用なる談議ではない。私の如つてゐるだけでも、馬から落 依つてそれの歴道から自殺の意圖を解放する如き一つの動機を――待つは、以上に照して全く當然の 殺の意圖 けた自殺では ちたとか、 とも意思 るた、役を築て」、 って痛く沈んでるた。彼の友達の集會で酒の痙攣に襲はれた。 にも、多くの點に於いてをかしかつた。特に著しいの 落馬して大怪我をし、 意識的 は非 馬にかけては機敏であつたのに、近頃では出來るだけ乗馬を避けてゐた。それから、 に出 な自殺の意圖でさへも、 が一つの動機を――原因の一部を己れの内に 車から滑つたとか、一見偶然的 なければならないとなった時には、 いかとの 平素はあまり興味を持たなかつたアフリカ そのため 疑ひ を是認する場合が 数 その時、 間病 臥してゐなけ その方法、その機合を選ぶものであ の災難にして、その周 その前に彼は或る悲し は事前 ればならなかつ 探入れ、 まらぬ。現に、 の彼の行動 親友には世の中が嫌になったと云 自殺者當人の 戦争に出征することにした。 い前 の事情から見て無意 7= 古官 い豫感 ではか 彼 つた。 防禦力を徴發することに 競馬 行動は、 を辿したっ 10 彼は 況んや 時に或 我に 識的にさし向 この豫 無意識的自 返つた後 る士官が 死に依

第

八章

行り損ひ

のである。

的 の弛緩した狀態に於いては、健康時に於けるほど巧みに馬を御し得ないものであることは寰は容易に 經の具合に依つて言動の禁壓される機制を、こゝに力說し來つた自己絶滅の意圖中に求めんとするも 理解出來ると云へば、それには反對する向もあらう。私も全く同感であるが、たべ私はこのやうに神 「中したと云ふことは、我々の考へ方からすれば、少しも驚くに當らぬことである。そのやうな神經

(話 (二) して見れば結局これは婦人が溺更でない男から性的襲撃を受けた場合と選ばない。その場合の婦人に 於いては男の甕撃は女の全篤肉力を以てしては防ぐことは出來ない。何となれば、靉撃せられた者の 牛水 於いてサンチョ・パンツアが自分の島の太守として宣下した聰明な言葉は心理的に正しくない。ペドン はいみぢくも云つたものである。我々はたどそのやうた麻痺の理由を與へる必要がある。その限りに 無意識的感情の一部分が直ちにそれに呼應するからである。そのやうな立場では女の力に麻痺すると 人は組打ちをして歸つて來たが、思漢はその財養を强奪することは出來なかつたと女は誇らかに語 した。併し女が立法つた後に、彼は被告に彼女を追跡して財囊を奪ひ返して來てもよいと云つた。兩 に、法官の前で摑みかいつた。サンチョは被告から取上げた重い財鑵を女に與へてその損害の償ひと た。その時サンチョは云った。――『お前が自分の貞藻を、 、ーテ、第二巻、第四十五章。。或る婦人は、自分の直擽を暴力を以て蹂躪したとされてゐる或る男 この財養の中分も懸命に守るならば、男

はそれをお前から奪ふことは世来なかったであらう」と。

| 関係と云ふ立場は意識的自殺の意識の要点に應するが、節も直接の方法を避けるものであることは明 言葉――『彼は死にたかつてゐたと云ふことだ』――を參照せよ。 かである。『ワレンシュタイン』の中で、マクス・ピコロミニの死に関してスエーデンの大尉の云つた

除かねばいけないかを尋ねに來たのである。時々、あまり激しくない頭肩のする外は婉詩は全く悪く ないと云ふので、それに客觀的に調べて見たところでも、たぐ左の顯讚に特色ある銃丸の創痕ある外 として説明し、 るとは思はなかつた。<br />
左手を以てそれを左の顕版にあてがひ、<br />
(彼は左利きではない)。<br />
指を引金に掛け ブ 九〇七年三月二十日に彼の左の顳顬を射貫いた彈丸を手術に依つて取除くことが出來るか、また取 二十二歳になる大工ヨット・アド ところが弾丸は飛出した。六連盤で弾丸は三つ遠入ってるた。どうしてその 京 彼は偶然自分で怪我をしたのだと云つた。彼は兄のピストルを特遣んでゐたが、彈丸がこめてあ に異状がないので、私は手術するには及ぶまいと云つた。その場合の事情に就いて尋ねて居た時 ~ ストのフェ かと私は尋ねた。 その公表を私に委譲してゐる。私も彼の考へ方に全然一致するものである。 2 ンチは鐵砲で偶然軽我をしたらしく見える場合を分析して無意識的自殺の試み すると彼はかう答へた。それは後の微兵の時で、 J. Ad. なるもの、一九〇八年一月十八日私を訪問 彼は戦争が恐 ピスト 12 し來る。 神性に気気 かつ

第八章 行り損ひ

5 前晩にそれを宿屋へ持つて行つた。軍隊の檢査で彼は靜脈の異常擴張で兵役には不適當なものと

二十日で、つまり怪我のあった丁度二ヶ月前である 思つてゐるかと尋ねると、彼は褶息を以て答べ、或る娘との戀物語を始めた。彼女の方でも彼を愛し してしまつた。彼は女を追にうかと思つたが、函親に停められた。 てはゐたのだが、それにも拘らず彼を操薬でくしまつた。彼女はたと慾のためにのみアメリカ ようなどとは考へなかつたのだ五偶然の事は突發した。 その事を彼は非常に恥ぢてゐた。彼は家に歸つてピストルを弄してゐた。 なほも續けて、彼は平生自分の運命を満足に 彼の情婦の出餐が一九〇七年一月 併しそれで自分を傷害し 八出發

れん なる純愛事件のために落膽して、まだその印象の下にあったので、軍隊に這入って總でを「忘れ」 なかつたことも、 張してゐる。併しながら、私は、 への無意識的試みに、 『總でこれ等の疑はしい契機のあるに拘らず、 へてるた事は明かだ。この望らもより家はれた以 自己傷等も、總で心理的に決定せられてゐたことを確信するものである。 間ふやうになつとった。彼がピストルを右手でなしに左手で取つたと云ふこ そいピストルを特選ぶ前にそこに環丸がこめてあるかどうかを副 息者はその資射が一つの 1:15 彼は武器を弄することに一 「偶然」であつたことを主 彼は不幸

を明 とは、 彼が實際にたて「持遂んだ」のであって、つまり意識的にに何行自殺を行ふ意志のなかった事 に語つてゐる。」

-人を睨はで穴二つ」と云ふ俚諺を思ひ出させる。 こ」に今一つの一見偶然的の自己傷害の分析を觀察者自身が私が委譲してくれたのがある。

故()) 瞼は青腫れになった。そこで彼女は眼が何とか於りはすまいかと心配になったので、謄者を呼びに遺 街で 堆石の上に 轉んで、 而貌 かしたのです?に彼女はかう答へた。彼女の夫は闘節の病ひで幾万ちの間悩んでゐたが、丁度この事 つた。彼女はその點に就いて安心した時に、私は轉ねた。―― 生活に不適當と云ふほどでにな に警告した事が不思議に自分に起る經驗を屡 『メ夫人は中流階級の良家の出で、結婚して三見を撃けてゐる。彼女はいさゝか静經質ではあるが、 き) 非常に続くべき、 る前に、 彼女は夫に徇上でよく注意するやうに警告を與へたのであつた。さうして彼女は他人 自分の顔を家の壁に持つて行つて磨りつけた 俳し 時的 いから、 の怪我に就いて、 無理に分析取扱ひを必要ともしない。或る日、彼女は自分の 々特つてゐると云 次のやうに確認した。 ふのであ 「併し、何だつて貴女は倒れたりなん 資面全體は磨り傷を受け、 ――彼女は修理の濟んだ

私は彼女の 不幸を決定するものとしてこれだけでは満見出來なかつたので、 何からつ 二八一 CAR

後には姿はそれを大層権みました。姿は自分をいけない、罪の深い、不道徳なものだと思ひましたが 併しその時分には妄は なわけでね。」――「では、その話の事を貴女はまだそんなに氣に病んでゐるのですか。」――「ぇ」、 様ですね」と彼女は答へた。「蛇篋、 罰が中つたんでせう。 貴方にはもう何もかもお話しょてあるやう 急いで家へ歸つた。――「併し、何故もつとよく氣をつけなかつたのですか」と私は尋 繪のあるのを見付け、それを急に子供部屋の装飾にしたくなり、直ぐにそれを買はうと思つた。そこ とがあるだらうと思ふがどうかと訊 彼女は街上を見ずに店の方へ横切つて行つて、堆石の上に躓き、壁に顔を磨りつけながら倒 手で以て自分を守る努力は殆どしなかつた。繪を買はうとの考へは忽ち忘れてしまつて、 神經質 のあまり、まるで氣狂ひのやうでした。」 ねた。左様、丁度この事故の直前に、街の向ふ側の或る店に美しい ねたっ 彼女は れた

情からして、これ以 したのは或る婦人科賛であつた。この人工早産は夫の賛成を得て行つたのである。兩人の金銭上の事 云ふのは人工早産の 上子供を惠まれることは御免を被りたいと思つたからであ 事であった。これは始めもぐり皆者が行ったのであるが、その仕 トリナ Te

そのやうな罪は罰を受けずにはゐないと云ふことを恐れました。只今、先生は妾の眼に大事はないと 一菱は腰々かう云ふ言葉で自分を責 ざ) ましたつ | 併し お前は子供を殺させたのだ、

仰言つて下さいましたから、もう姿は十分鬱を受けたのだと信じてをります。

か。 とが出來たであらうと思ふ。――併し、子供を殺すやうなお前が、何故子供部屋に装飾を欲しがるの 中に活動してゐたところの)を作つて愈々勢を得、さうして多分かうした言葉でそれを云ひ装はすこ 方へ進んで行つた瞬 てるた、どんなのだか分らないが、もつと大きな罰を遁れるためである。 この不幸はこのやうに、一方自分の罪に對する懲罰であるが、他方幾月もの お前は人殺しぢやないか。大きな懲罰は確かに今や近づきついあ 間に、 この話の全體の記憶は恐怖(彼女が夫に警告した時分に既に彼女の無意識 るしとっ 彼女が豊を買 間その下ることを恐れ ふために店の

が悪かつたのだから、歩く時は非常に気をつけてゐたのだから一 彼女の事故の第二の、併し多分より微弱な決定者は、 ものにしたいとの彼女の無意識的願望に對する自己懲罰であつた。これは石が轉がつてゐるから街 のである。そのために彼女は倒れる時に手を差出さうともせず、 代りにその瞬間に於ける事情を利用し、お誂向きに見えた堆石に不思議に躓いて自を懲罰の資とした 非常に氣をつけよと餘計な警告を與へたことに依つて露はれてゐる。何となれば、彼女の夫は脚 れ等の思想は意識的 とはならなかつた。併し彼女はこの、云はヾ心理的の契機に於いて、思想の 明かにこの早産事件の罪の幇助者たる夫を亡き また非常に吃驚もしなかつ

第八章 行り損ひ

【鑑】(一)ファン・エムデン、Van Emden,『陸胎のための自己祭園に特神分析學中央維誌 所収)

及ばない。この考へ方の受賞を證明するものとして私の提示し得るものは、神經症患者に就 上の不適當さとの背後に匿れてゐることがあるものとすれば、やがてその同じ考へ方を、他人の生命 至つて患者の苦悶を解決するの手持りを私に與へたのである。 告するが、それに於ける行り損ひと云ふよりは窓ろ象徴行為、 の實験から得來つたのであつて、從つて具今の要求には十分に應はない。ことに私は一つの場合を報 と健康にを危険に陷れるやうな失策に移し得ることを悟るためには、必ずしも大なる進歩を関するに このやうに自分自身の安全と自分自身の生命に對する憤りが、一旦偶然的と見ゆる無器用さと言動 又は偶然行為と呼ぶべきものが、後に いての私

愛してゐる著き妻と詞和しない真の原因は直ちに突止めることが出來たが、併し彼 やうに傾向、落着してるないことからして、私は、相残する能々な意識的勘機を限める無意識的、被 が、俳し小さな二人の子供の愛にひかされて、さう云ふ者へはいつも担けてゐた。それにも拘らず、 それ等の原因ではその不調和や説明することは出來なかつた。彼は超えず離緣の事を考へ續けてゐた は常に電好の決心に薄戻り、自分の境遇を指へ得べきものとする何の方法をも認じなかつた。その 私は嘗て或る非常に聰明な人の結婚嗣係を改善することを引受けたことがある。彼が自分を優しく の認めたやうに、

投り上けてゐる内に、最後に子供の頭が重々しく垂下してゐるガス燈に殆ど打當るほど高く投上けた。 抑壓的の動機が既にそこに存することを私に知つたのである。さうしてそのやうな場合に於いては、 見ると、愛する子供の不幸全望む心持の表現としての象徴的行為としてこの事件を見るべきものであ た

に

熟情の

ために

眩晕が

しただけで

あつた。

父親は

子供を

腕に

抱えて

棒式に

なつて

るたが、

母親は 殆どであつて全然ではなく、も少しでと云つてもい」ところであつた。子供には異様はなかつたが、 かした一小事件を物語つた。彼は一層可愛がつてゐる長男の方の子をからかつてゐたが、子供を高く ス ることが私には感ぜられたのである。 テリーの發作に襲はれた。この不注意な運動の特殊な器用さ、 いつもその煩悶を精神分析に依つて根絶せんと全てるのである。その夫は或る日、 雨親に於ける反應の激しさなどから 殊の外

不満を持つてるたので、かう考へてるたらうと云ふことは假定するに容易である。 分であつたと云ふ事に依つてこの矛盾は取除かれると思ふ。そこで、この夫は営時その妻君に非常に が、その子が唯一の子でありまたなほ小さくてそれに優しい興味を感する機管をまだ特になかつ も持たないこの小さな奴が死んでしまつたならば、俺は自由になつて蒙内と離縁することが出來るの この契線が子供に對して實際は優しいと云ふ事は矛盾であるが、この欠親が子供を害さうとしたの ――俺が何 興味

第八章、行り損ひ

結婚生活のその後の過程、

並びに治療上の成功は、

私の分析の正しかつた事を證明した。

違ない。こ」からしてこの願望の無意識的定着への途は容易に發見出來た。そこには質は だのに、 非常に可愛がつてゐたこの子供の死に對する願望は、だから無意識的に續 いてゐたに相 この父親

親の不行屆きのせいにし、 の子供時代の記憶中に力强い決定要素があつたのだ。それは彼の小さい弟が死んで、それ 延いてはひどい争ひとなり、 別れ話まで持上つた程であつた。 私の患者の を母 親 は父

## 第九章

## 症狀行為と偶然行為

調べて見て『症狀(又は微候)行為』 "Symptomhandlung" と云ふ名の方が一層適當してゐると信す 動いて「行ふ。さうして右のやうなことで偶然行為の意義は盡されてゐると思つてゐる。このやうな例 件を叶へねば 外的な立場を享受するために、 を默認しておく。人々は偶然行為を『仕ようとは思はないで』たと『純粹に偶然的 必要とせぬにある。偶然行為は獨立的に現れ、また人々はそこに目的意圖を想像しないが故に、これ なるものが行り損ひと違つてゐる點と云ふは、それが意識的意圖の支持を拒け、また實際何等口實を の意岡的行動の 私は 今まで述べて來た行動は、そこに無意識意圖 自分自身や他人に就いてそのやうな偶然行為の多数の實例を蒐集したが、それ等個 ならぬ。 機亂として現れ、 即ち、 それ等の行為は目立たぬものであり、效果も些少でなければならな 偶然行為は最早無器用を口實とする必要はないが、 また無器用の口質の下に の實現が認められるものであつて、それ等の行動 匿 れてゐる。さてこれから述べる偶然行爲 その代り に」、『手が自然に 々を互細に に或る條 は他

二八七

第九章

症狀行為と偶然行為

ニスハ

これ等の平明なる出來事が、無意識的思想に依つて決定されてゐるかを示すことを禁じ得ないのであ 場合である。私はかう云ふ性質を具へた二つの質例を示すことに依り、 の意間はなく、導乃自分自身の内に秘しておかうと目ざしてゐる或るものを表現するのである。 る。それ等の行為は行爲者自身が思ひも寄らない或るものを、且つ行爲者が概して飽人に知らすこと る。症狀行為と行り損ひとの限界はあまり微然たるものではなく、この質例の如きも前輩に於いて論 そのやうな偶然行為又は症狀行為が最も豐富に見られるのは、とりわけ神經症患者を精神分析する 如何に遙かに如何に微妙に、

じて敢へ差支へはないものである。

用からして傷つ る程であるが、それ故にこそこれが症族行為と云ふものだとの精論を下すのである。この些細な不器 てるる時に、『爪の脇の薄皮を取らうとしてせついてゐる内に、肉まで切込んでしまひました』と。こ 女の結婚管目であつたので、このかすかたに居り負傷 んなのは説につまらぬ話で、何だつてそんな事を譬えてあて、わざく一持ち出したのかと我々は導ね 判定し得る事とぶるのでいる。彼女はまた目時に一つの夢を駒葺つたが、その夢には彼女の夫の巧妙 或の若い夫人が分析取 けたのは、質は結婚指輪にはある指である。それのみならず、その事のあつたのは彼 接の間に思ひ出したと云つてかう云ふ話をした。彼女は昨日爪 も一つの金然決定せられた、その意味の守場に を切つ

なら "Poktor der Rechte"(『右の學者』「權利の學者』)であり、娘時代の意中の人は醫者 "Doktor (たはむれて『左の學者』であつたからだ。 指輪をはめるのに、 つてゐる。 っぬこと、夫人としての彼女の不感症とが仄めかされてゐた。併し、 どうして左手の指輪指を彼女は傷けたのであらうか。 左手への結婚と云ふことは、<br />
またそれの一定の意義を持 普通に人々は右手の指に結婚 それ は彼女の 夫が法律家

の婦人から彼女への密附であつた。彼女はそれを封筒に入れて、假りに机の上に載せてお べて見たところ、次のやうなことが明かになつた。 を妾のところへ訪ねて來た女客に與へました。 部分を慈善事業に捧けてゐる。或る他の婦人と共に彼女は孤兒の世話をしてゐる。 或る未婚の若い女はかう話した。―― それ 『妾は昨日百グルデンの紙幣を二つに引割 百グルデンの紙幣 もやはり症狀行為で御座いませうか。」 彼女は自分の時間 百グ ルデンはそ いて、片方 巨細 と財

助け 來訪の女客は名流の婦人で、その人とも彼女はまた別の慈善事業を營んでゐた。この婦人は慈善の で、 を求めることの出來るやうな人々の名前を書きつけておきたいと云つた。そこには紙片は 彼女は例の 封筒を机から取上けて内容の事は考へもせずにそれを半分に引割き半分は名簿表

の寫しをとるために自分の方に留めておき、 第九章 症狀行為と偶然行為 他の方を來訪者に與へた。

の人が價値のある内容を氣付くや否や返してくるであらうこと同様疑ふまでもない。 てゝしまはないことは、その上に書きつけてある名前の大切なことに依つて保證されてゐる。 于 to この出來事は不適當ではあるが無難であることに注意せよ! ンとしてをれば、價値 に於いて何の 損失もないことは分りきつてゐる。 百グルデンの紙幣は裂けても各片が 相手の婦人が紙片 を投棄

であらうか。この場合の來訪者は、私がこの患者を治療するに就いて非常に確定的 謝してゐたのだ。この半分に皇かれに百グルデンの紙幣は、多分彼女の仲介に對する謝醴を意味した たのである。 のであつたらうか。これはなほばとなって残つた。 あ 併し、忘れてゐたればこそ惹起されたこの偶然行爲は、如何なる無意識的思想に表現を與へたもの 病氣に悩んでわりこの娘 もし私 の各一が間違つてるないとすれば、 に置師ならばフロイドがよからうと管で薦めたのはこの婦人で 私の患者はこの事に就 な関係を持つてる いてこの婦人に感

この婦 訪者がこの娘の御機嫌は如何ですと訊ねることに依つて會話を始めた時には、娘は多分かう考へてゐ お嬢さんは或る紳士と御近付きになられる考へはないかと尋ねた。さうして翌日の朝になつて、丁度 ところがまた別の材料がそこに加はつて來た。一日前に、全然別種の仲介者が彼女の親戚の者に、 人の 來訪の一時間前に、 求解者の求婚狀が舞込み、そのため大髪上機嫌になつてゐた。で、來

彼女はそこで、 症狀行為に就 その時の來訪者の方に與へてしまつたのである。この解釋は、私がこの患者にその前夜偶然行爲又は を(やがてはまた、子供を)お世話下さるならば一層感謝するでせうに。』この抑壓せられた思想に たに達ひないと思はれる。―― いては二人の仲介者は一人に混鹼せられ、彼女の空想に於いては他の方の仲介者に與ふべきものを、 いて話したのだと云ふことを思合せるならば、愈々以てこれを確信せざるを得なくなる。 最近の機會を活用して、類似の行爲を行つたのである。 『貴女はい、将者を御紹介下さいましたが、併しもし貴女が正當な夫

他の表現の許されない意味がそこに匿れてゐるのだ。大低は本人はそれに就いて何も知らない。 分の枚 關係がある。 的に起るもの、並びに孤立的のものとに分類することが出來よう。第一類(時計の鎖をまさぐつたり、 に類した他の多くの行爲を數へる。心理的取扱ひの間にこのやうな遊びを行つてゐると、 泥土やその他造形的の材料を揑ね廻すこと、 自分の髯を引張つたり、等々)のは殆ど本人の特質と見なされ得るものであるが、多くの痙攣運動に これ等の無暗に屢々起る偶然行爲並びに症狀行爲を、習慣的のもの、或る境遇の下に於いては規則 を玩弄 さうして、 すること、 慥に後者と關係させて取扱 自分の鉛筆で落書をすること、 自分の着物をいろ!~にひねくり廻すこと、 ふに價するものである。 ポケットの中で銭をデャラく一番させること、 第一類としては、 その他これ それは必ず 私は自

館

症狀行為と偶然行為

知らないでゐる。さうして彼はまた、これ等の行爲の效果を見落したり聞落したりするものである。 同じ事を行つてゐるかどうか、或は自分の平常の遊び方に於いて多少の變化を加へてゐるかどうかを 値のあるのは、患者が氣付かずに自分の着物をいろくしにまさぐる、そのまさぐり方である。服裝上 例 普通とは違つたあらゆる點、一切のだらしのない點、例へばボタンを掛け忘れてゐる事、露出のあら 吃驚してそんな音をさせたかしらと云ふ顔をする。醫師にとつてこれ等と同様に意義あり、觀察の價 ゆる痕跡などは、服装者が直接には云ふことを欲しない何物かを、普通には彼自身が全く無意識でゐ 第であるから、 の證明は、 るところの何物かを、表現せんとするものである。これ等の些經な偶然行爲の註釋、 る事に向けられた時表面に出て來る觀念からして、何時でも確實に與へることが出來る。さう云ふ次 へば、彼は錢のデャラく、鳴る音を聞けども聞いてゐない。で、もしそれに注意を向けられると、 が、併し、私がこの事を敢へて言及すると云ふのは、患者に於ける如く常態者に於いてもこの 治療中の四圍の様子から、話し合つてゐる題目から,注意が一見偶然のやうに行は 私はこの場合、質例の報告並びにその分析を以て自分の主張を支持することは控へて 並びにその註釋 れてる

が、私は少くとも一例を撃けて、平常行はれる象徴的行為が、常態人の最も内奥の、最も重要な生

同

じ意味が存することを確信するからである。

活の部分と、 註 ジョーンズ『日常生活の象徴に就いて』(精神分析學中央雜誌所載、 如何に密接に關係させ得べきものであるかを示すのを禁じ得ないのである。 こーー 一九一一年

興味を繋くであらう、殊にそこに醫術上の前途の光明が認められるが故に……。 数へたよりは<br />
遙かに大きな役割を果して<br />
るるのである。この<br />
見地からして<br />
次の<br />
簡單なる分析は<br />
一般の フフ D イド先生の教へられたやうに、常態人の嬰兒生活に於ける象徴は、初期の精神分析の經驗が

を用 何處へ置いたものだらうかと暫く考へた後に、それを彼の机の上に、而も自分の椅子と息者がいつも 外であつた。併し彼はこの事を別に問題にもしなかつたのだが、或る日未だ木製の聴診器を見たこと ない、(彼は、つまり、神經醫である。)さうして聽診器が必要な時には、 そのやうな行為は二つの根據からしていさいかをかしかつた。第一に、 坐る椅子との丁度真中どころに來るやうな風に、横たへて置かなければならないやうな感じがした。 と云はれて、患者は何だつてこんなところに置いてあるのですかと訊いた。別にそこに置かなければ 或 い一患者が、それは何ですかと尊ねたので、自分でも考へて見るやうになつた。それは聴診器だ いる。第二に、彼の醫療上の道具や機械は總でいつも抽斗の中に納めてあるのに、これだけが例 る醫師が轉宅して自分の家具を置き直してるた時に、一本の木製の「單耳用」聽診器を見付けた。 彼は聽診器をあまり展々用る 南方の耳にあてがへる二重の

第九章 症狀行為と偶然行為

持つてゐたので、この事を調べて見てくれと私に依賴した。 やうになり、この行為の内に無意識的動機があるだらうかと自省し始めた。彼は精神分析法に興味を ならない事は ないが、 たいそこへ置いたまでだとうまく答へた。併しこの事あつた」めに彼は考へる

に持つて出掛けて行つた(そのくせ使ひもしないのだが)のを見て印象を受けた事であつた。彼はこ に入れてゐるのだと云ふ事實に依つてのみならず、また彼が外科醫となつて少しも聽診器の必要のな 目的のないことは、彼が平常用ふる唯一の聽診器は兩耳用の聽診器で、それを彼はボケッ し間違つて手ぶらで窒を出ることがあると、非常に氣持が悪かつたものであつた。この習慣には別に の醫師を大いに尊敬し非常に傾倒してゐた。後に彼自ら病院醫となつた時には同じ習慣がついて、も くなった時でも、なほこの習慣が続いてるたと云ふ事實に依つてもまた明かである。 きづ最初に思ひ出した事は、彼が醫學生時代に、病院醫が診察室へ行くのにいつもその聽診器を手 1 の中に

意義がそこに賦奥せられてゐる――換言すれば、その物は本人にとつては他の人々にとつてより以上 からして自らの附加的意味を満契し來るところの他の何等かの概念と、無意識的に結合せられてゐな して見れば、問題の用具の觀念は何等かの方途に於いて、常態の場合に於けるよりはもつと太きな ものである――事が分るのである。その觀念はそれが象徴化する他の何等かの觀念、さうしてそこ

との まるい 13 4 がある。つまり、玩具が屢々取上けられるやうに、 れたやうな、大船に乗つたやうな氣持になるのは、「去勢コムプレックス」と呼ば に述べるであらう。 その恐怖と云ふのは、 11118 ch ればならない。この第二次の題念とは何であったか。それを云つてしまへば残りの分析も判つてし 父の威嚇に戦山す かとの嬰兒的不安が、形を變べて成人の生活中に 一種症と信念の缺乏とは多くはことから來るの だが――つまりそれは性器的の觀念であ 聽診器を持つてゐなくて病院で不安であつたことや、 もし自 るのである。 分が、 これと 特に或る方面に於いてい は極めて普通の 30 であ 自分の身體の大事な部分が取上けられてしまひは 如何にしてこの不思議な聯想が成立したか 73 ち屢々縫いて來てゐる、それを云ふのである。 :3 ム子でないと、 V 7 スであつて、 またそれを前に置け それを切取つてしまふぞ れてゐるものに 後年に於ける大低 は直ち (ボ 關係 救

重の 想に於いては、彼はつまり男の役目と女の役目とを果してゐるわけである。この出産と云ふ事件に依 子であり、 臂者に非常になついてゐた。<br />
さうして分析してゐる内に、 そこでまた彼の家庭での醫者に關する、嬰兒時代のさま人」な記憶が出て來た。彼は小兒時代にこ 空想に就 父は與ら いての、 ぬと云ふ空想と、(2)自分と醫者 長い間埋もれてゐた記憶が掘り出された。 ٤) 彼の の子で つまり、 妳 ま) の誕生に闘する彼 ると云 妹は、1 ふ客想とである。 し自分と母 四歲 (V) 時分の二

二九五

第九章

症狀行為と偶然行為

は 役を演じてゐた事を氣付ずには つて彼の 直ちに指摘せられるであらう。 女子 奇 心が惹起された時分に於 るられなかつた。 いては、 醫者がその事 この事が彼の後年の生活に如何なる意義を有するか 作の 間 にシテの役 を演じ、 父親は キの

な道具 3 だと云ふ事實、 ない ini ものであることを聞 7 聽診 自 チ 硬 7 またそれが 自分の を自分の チ 事に思へ たゞ帽子 彼は と呼 聯想は 中 吸の 室の 醫師がそ Ho これ等が彼の少年らしい注意を牽いた事 醫 1= 身體 を調べて貰つた。さうして醫師 (つまり衣装 やうな律 術 関筒で、 多くの闘 いて、 八歲 上の七つ道 の周りに匿して持つてをり、 の聴診器を育 その 動 强い感銘を受けた。 時には、 か 的 (1) な猟 具の肝心なものであり、 端に 6 一部分 構 彼は年 子の 動 成 せら は を以てそれ 小さ を脱いでそれを 中に入れて歩く習慣にひかされたのである。 れ K い球 ナー 慥に、 11; ものである。 年か 患者のところへ診に行つ を動 形狀 頭を自分の 若くて美男であつたこの醫者は近所 6 かした、 醫者がその魔術的な面白い藝賞を演 柄であつたのだ。彼は六蔵當時に、 「拔き出す」のだと云 醫者 が着き。 第一にこの道具の 方に近付け、 その 內的 他端 A 八息者 は 認診器 感 0) た時には何時でも手許にあ 擴がつた基底 寒床 是 物質的外見、 ふ事は、 明 を胸 に這入る習慣 醫者がその 1-想起し 彼には 方へ押入れ、 0) 婦人の間 ずる道具 屢々この 非常に 真直 あ

故に、彼の少年時代を通じて大きな興味の對象であつた。

その内には、當人の母親も含まれてゐた――非常に人氣があつた。醫者と「道具」とは、それ

者に對して屢々性的誘惑を經驗したことを容認してゐる。さうして彼は二度戀愛に陷つたが、遂に 機會に於いて醫者が、(當人の非常に嫉妬してゐた) 父よりも優位に立つてゐたこと。(2)禁斷せられ 人と結婚した。 た題目に就いて響師は知識を持つてをり、且つ性的滿足の機會を持つてゐること——。 選擇の決定の主要なる動機であつた、 多くの他の場合に於てもさうだが、握りつけの醫者との無意識的同一化と云ふことが、當人の それはこへでは二重に條件づけられてゐる。(1)或る興味ある 當人は婦人患

との間に横たへて眠るのである。この事は常々彼の想像を非常に衝くのであつた。 の一節を想起させた。その一節に於いては、 れたのと同じ觀念を代表してゐるのである。劍に就いての思想は、當人をしてニイベ を以て當人を襲ふて來た。劍の觀念は夢の中では壓々出て來るが、前に述べた木製聽診器に聯想せら その夢の中に於いて、 次に思ひ出したのは或る夢の記憶であるが、それは明かに同性愛的、 或る男(それは例の掛りつけの醫師の代償であることがやがて分つたが)が「剣」 シガード王は拔身の劍 (Gram) を自分とブル 被虐性的性質の夢であった。 ル ンゲ 2 E ル グ姫

二九七

第九章

この願望は現實とすべからざることを忘れないこと(劍を中間に置くこと)この兩者のために役立つ 魅惑的な患者と近しい關係を結びたいとの抑壓せられたる願室 たのと同じである。この行為は妥協形成(Kompromissbildung)である。これは彼の空想中に於いて、 ガード王が自分の劍(これまた同様なる象徴)を己れと已れの手を觸るべからざる姫との間に横たへ てゐる。それは、云はじ、誘惑に負けないやうにとの禁脈である。 症狀行爲の意味は今や遂に明となつた。當人は聽診器を自分と患者との間に横たへたのは、今度シ (性器を中間におくこと)と、 同時に

とを云ひ添へておきたい。 なほ私は、リットン卿の『リシェリウ』, Richelion、中の次の一箇がこの少年に非常に印象を與へたこ

Beneath the rule of men entirely great.

The pen is mightier than the sword,

等は剣より力あり。」 こ

オールダム Oldham 我能を佩く。」參照 0, "I wear my pen as others do their sword" (他の人々の剣似くごと

んな大きなペンを使つて何の必要があるのかと管で私の蕁ねたに對し、彼は獨特の口吻で答へた。―― また彼は盛んなる著述家となり、異常に大きな萬年筆を用るてゐることも云ひ添へておきたい。こ

「だつて隨分書くことがあるからね。」と。

るっしと。 さしめるか、また如何に人生の早期に象徴化の傾向が發展するものであるかを、思はしめるので この分析はまた我々をして、無難」にして「無意味」なる行動が如何に深き洞察を精神生活中にな

測を調べて見たいと思つてゐたから、彼にいろんな説明を與へて助けることは注意をしてゐた。であ あつたが、二ヶ年間程非常なヒステリーに惱んでゐた。私は、彼が性的の經驗を持つてゐるに相違な るから、私は彼の様子に氣をつけて、そこに私の窒んでゐるやうな材料の現れるのを待つてるた。 ンの碎片をいぢくつてゐる手が明白に物を云つたのである。私の患者はまだ十三歳に達しない少年で 私もまた自分の精神治療の經驗中から一つの質例を述べることが出來る。この實例に於いては、バ また年齢相應に性的 の問題で惱んでゐるに相違ないと睨んだのである。併し私は進んで自分の憶

二九九

鲸

100

答记 たが、 子の 尖端 かつたとは遁げさせま 云ふことを知らして遣りたかつたが、併し同時に、これ等の人形を能動的 或は他の部分に付けて、最初のもの」意味を踏晦しようとするのであつた。 後には彼 12 ゐる間中、 屑をこねて丸めた 何を手に持つてゐるのか尋ねはしなかつた。 もそれをいぢくつてるたが、やがてまたそれを引出 興味を索かれ 使者 書かれた奴隷の話かと訊いた。で、私は彼に云つた、 る日 を非常に長く延してゐる。 DI に庭 もあ は人形をつぶさずにそのま」にしておいたが、 彼(0) 彼 関 は るし、手も二本あ 眼は閉されてゐたが、手では何か形を拵えてゐた。その拵え方が非常に迅いので、私 右 内で無言 た。それは疑ひもなく人形であつて、丁度有史前の偶像のやうな不恰好 手の指の ものであつた。その次の診察の時も、 40 劇的 と思つてゐた。この意向を以て私は念に彼に尋 間で何かを丸めてゐた。彼はそれをボケットの中に突込んで、 の返答を與 3 るし、 人形が出來上つた 脚も二本あるし、 へた話を覺えてゐるかと。 併し彼は突然手を擴けてそれを私に見 たり、 と思ふと、忽ち彼はまたこれを担ねてしまつた。 兩脚の間には 彼は 併し前のと同じお添物を背の平たいところに となっ そんな風なことをやつてゐた。 丸めたのを持つて來て、我々の對談して それはギリシアの物語だしと。 覺えな お ねた、 添物まであつて、 いが、 に作りつ」何も考へてゐな 私は彼を理解してゐると U それ 1 T せた。 は の王様がその息 なものであ 彼はそ 2 私は 72 は に返 れの 3

ては、この事をゼクストスに報告する事であつた。ゼクストスは父を了解し、市中の最も重立つた市 せた。さうしてそこにある最も大きな最も美しい農美人草の頭を默つて打落した。使者の爲 うすればよいのかと尋ねにやつた。王は何の返答もせずに庭に降り立つた。そこでまた質問 民を暗殺に依つて亡きものにするやうに仕向けた。 うして次のやうな話を述べた。――タルクキニウス・シウベルブス王はその皇子ゼクストスを或るラテ 都市に忍び込ませた。皇子はやがて市中に足がかりを得て、王の許に使者を遣はし、これからど し得る總

知識を與へた。かくして神經症は間もなく終りを告げたのである。 以て引ちぎつた。これで見ると、彼は私を理解したのである。さうしてまた彼も私に理解せられ に、「默つて打落した」と云ふ言葉のところへ來た時、彼は人形の首を電光石火のやうに素迅 ることを氣付いたのである。今や私は直接的に彼に質問することが出來た。さうして彼の望んでゐる 私の話してゐる間に、 少年は抱ねるのをやめて、さうして王が園内で爲した事を私が話してるた時 10 18

知であつた條件を知 健康 の興味を牽く所以のものは一二にして止まらぬ。 者に於いても神經症患者に於いても、症狀行爲は無限に豐富であるが、それ等の症狀行爲が我 るの價値ある指標として役立つことが屢々である。人間の觀察者にとつては、そ 醫師にとつてはそれ等の狀態は新しい、

その適用に親熱したるものは時として自らソロモン王のやうな感じがする。東方の傳說に依れば、 れ等の行爲は屢々一切のものを、時としては彼が知らうと欲する以上のものを、呈露するのである。 モ ン王は動物の言語をも解したと云ふことである。 7

のズ 我の あつた皿の上に載つてゐた卵の殼を示した。怪しけな汚點はこのやうに無難な説明を下されたが、 が、 それ 有難いと彼に話した。さうして直ちに私は、彼が自慰の思效果のために悩んでゐるのだとの告白を我 母親が去つて我々が二人きりとなつた時、これほど診斷を私のために容易ならしめてくれたことは 或る日、 ボ 話の題目としたのである。 白味が多少着物の上に落ちたらしいと辯解をした。この辯解を確證するために、彼はなほ室内に は玉子の自味であると分つた。暫くもぢく~してるた後、 ンの 上に大きなシミの出來てゐるのを氣付いた。その周邊が特殊な剛張り方をしてゐるので、 私は未知の青年をその母親の家に往診することになった。彼が私のところへ來た時に、彼 聲が嗄れたものだから生玉子を存んだ

つて行つた時、彼女は小さな机の前に腰を下して銀貨を小高く積み上げてるた。彼女が立上る拍子に また或る時は、 に觸れる前に、山ほど最痴を叩すことに依つて醫者に仕事をさせようとするのである。私が選入 私は金持で容嗇で馬鹿な婦人を訪れた事がある。彼女は常々、自分の容態の 原因に

0) 銀貨の幾つかは床上に轉び落ちた。それを拾ひ上げる彼女を私は助 不幸を細々と語つてゐるの 症狀行爲の意味を告げてやつて、 めに非常に困ると云ふ悲しい話を始めた。さうして彼女はそれ以來私を呼びに來なくなつた。 お金を費つたのですかと。 を遮りながら、 彼女は国つてそれを否定してるたが、暫く經つて、養子が贅澤で いつも必ずその人と友人になれるとは限らないものである。 私はかう云つた。 貴女の善良な養子は、 てやつたが、併し彼女が自分の

0 40 してゐる。 ふ返答であつた。總額を納める時に、彼はへまをやつて、十二ペニヒの貨幣を私のために机の てないのかと云つたところ、それは蛇度書き落したのでせう、 今一つ 『行り損ひに依る告白』をハーグの 1:1 obcurred to ニヒだけ高くなつたのだと云つてきかなかつた。では、どうして値段表にさう書 ル 1) 2 の或る小さい料理 店で勘定をする時に、給仕が或る食物の値段が I ムデン博士 Dr J.E. 併し慥にさうに違ひありませ 9 van Emden (Haag) が報告 上に残

「併しこれで見ると、君は慥に僕に餘計に拂はせたことが分るよ。帳場へ行つて掛合つて來ようか。」 ちゃ ア ・寸待つて下さい……」と云ひすて」彼は 去つた。

勿論、 私は彼を行かせてやつたし、 また二分間の後に、 どうしたわけだか他の食物と間違ってるま

て吳れてやつた。」

したと云つて謝った時にも、その十二ベニヒを、日常生活の精神病理への彼の寄與に對する謝禮とし

食事 の時に、脇の人を觀察してゐると、非常に美事な、 数へられるところ多き症狀行爲をそこに發

ハンス・ザックス博士はかう述べてゐる。

見することが出來る。

前に置 ついた。この症狀行為の意味は別に説明を要しな 0 からしを取つて吳れと賴んだ。妻君は戸棚をあけて胃藥の小さい鱶を取出し、さうしてそれを夫君の れてるた。夫君の前には焼肉がつけられたが、夫人の方にはこの食物は用は ために間違ひが生じたとは説明 『私は親戚の老夫婦の夕食の時に同席したことがある。夫人の方は胃が悪くて嚴格な絕食を强いら いた。 樽の形をしたからしのグラスと小さ され な い。併し妻君は夫君が笑つて注意を促したので、 00 い薬量とは殆ど似ても似つかぬものであ ない ので、 始めて気が 彼は婆君に るから、そ

者は甚だ巧みに利用してゐる。 300 種 の好例を一つ次に擧げるが、 これはヸインのダットナー博士の報告に負ふものである。

『私は晝食の時、同僚の哲學者且博士と同席した。彼は試補生の不利に就いて話したが、 その時彼

つたんだがね。こ な愉快さい 々と物語つた。 ころを話してゐた時、 言及した。「ところがやがて使節は轉任になり、私は新任者に會はうとも努めなかつた。」この最 は學業を終る前に於いてすら、大使付の、 一神分析を知らない同僚に向つてかう云つた。 彼は私の言葉が彼の症狀行為にも同様に關係させ得 私が云つたのと同じ言葉を、 るかのやうにこれを取落した。私は直ちにこの症狀行為の匿 あ る さうして彼をしてこの收入多き地位を失はしめたところの自分の無器用に就 驚くべき生彩を以て繰返した。 彼は一片のバイを口のところへ持つて行かうと取上げてゐたが、無器用のため 恰も私が實際に彼の つまりチリへの全権使節への秘書として据るられたことを ――「實際、君はうまい喰ひものを取 口からそれ等の言葉を取つたかのやうに、 質際。 るのだと云ふことを悟らなかつた。さうして 僕が逃がしたのは非常にうまい れた意味を捉 へたっ 6) 損 さうしてこの、 つたね。」併 喰物だ て細

表現し、 差控へようとし、 この 症狀行為 かくて彼が無意識 の意味は、この同僚が關係の薄 さうして彼の抑壓された思想が症狀行爲を假面として、 から敬はれたのだと云ふことを眼中に置いて見ると、 い私に、自分の得損つた物質生活 匿すつもり に就 一層明白に分るので 60 事 て話すことを を象徴 的に

第九章 症狀行為と偶然行為

ある。

見その意間なくして物を持去つたり、持つて行つたりすることに如何に意味があるかは、

例がこれを示してゐる。 つたのにそれが長くなつたのは不思議でたまらぬと云つた。さうしてまたその時彼が演じた非常に妙 最初の訪問を試みた。彼はこの訪問の事を私に話し、その時いつものやうに一寸の問訪問しようと思 な失敗に就いて報告した。女友達の夫がやはり倉話に加はつてゐたが、這入つて來た時にはたしか机 見た夢には縮の象徴が出て、さらして幼馴染に関係があつて、これに依つて、私の から出て來た。ところが箱の中にはマッチは U 0) 上にあつ ダットナー博士報告――『私の或る同僚が非常に尊敬してゐる幼馴染の女友達の許に彼女の結婚後の やそこに入れはしなかったかと捜して見たが無かつた。暫く經つてからそのマッチは實際ボケット この症患行為に依つて私の同僚は自分の先取權を主張し、自分の所有(たべ一本のマ,チだけ たマッチ箱が何處へ行つたかと換してゐた。私の同僚もまたボケットに手を突込んで、著 二本しかないのでをかしいと思つた。――二三日經つて 說明 を確證した。

地 がない。 11 何となれば。 クス博士報告・ー『自分の女中は或る種のバイが非常に好きである。この事は疑ひの餘 この食料だけは気何なる場合にでも必ず備へてあるからである。或る日曜日

が内に這人つてゐた)の專らなることを表現せんとしたものである。」

せて持つて行き、「気がつかずに」片付けてしまつたのであ どうしたの?」女中は質問の意を解し兼ねる風で答へた。「どうしたのつて、どうか致しましたか?」 であらうと思つてゐたが、一向出て來ないので妻がベルを鳴らして尋ねた。 に、彼女はこのバイをテーブルまで持つて來、それをバイ皿に移し、今まで道入つてゐた皿 を重ねて持つて行かうとしたが、その時、 我々は彼女がバイを臺所へ持つて行つてしまつたちやないかと云つた。彼女は皿の上にそれを載 ム豪所 へ引込んでしまつた。 我 々は初めはそのバイを女中が何か手を入れ直すところがあるの 女中 はその積み重 ねた皿 一番上にパイを載せ、 --- 「ベティーや、パイは それ の幾枚か

こつちはそんなものは要らないやと云ふ、これまた同様に子供らしい意地張りが 自分だけで獨占したいとの子供らしい食婪さが現れ、 答へた。 して喰べ が気付いた。つまり、 その次の日、前日の なかつたのか 雨度の場合に於いて嬰兒的の行り方が明白に認められる。最初には自分の好きなものは 文中 と尋ねられて、 イの残りを喰べようとした時、 は當然自分の喰べている好物を喰べることを背じなかつたのである。 女中は いさ」かどぎまぎしながら、 次にはお前 昨 日残したま」少しも減つてゐないことを妻 の方でけちくしするなら勝手にしろ すつかり忘れてゐましたと 現れてゐる。」

偶 然行爲又は症狀行爲が結婚生活に關して起ると、屢々非常に重要な意義を持つ。さうして無意識

第九章

症狀行為と偶然行為

の新婚旅行の途上で結婚指輪を失つたりすることは、よしんばそれが置忘れであつたり、直ぐに見付 心理を知らざるものは前兆が現れることはあるものだと云ふことを信ずるやうになる。 若い夫人がそ

かつたりしても、 Lさんぢやなくつて? もう幾週にもなるのに、この男が自分の夫であることを彼女は忘れてゐた。 度新婚族行から歸つた翌日。夫が出勤の留守の間に、以前のやうに自分の唯一人の妹を連れて買物に の夫婦の客となつたことがある。その時、花嫁は笑ひながら自分の最近の経験を物語つて云ふに、丁 る癖があつたが、幾年かの後に實際その生家の名を再び名乗るやうになつた。 話 私 出掛けた。 私の知つてゐる或る女で今は離婚してゐる人が、彼女の商務上の處理には屢々その生家の名を署す の結果は數年の後に現れて、彼等の結婚は果して非常に不幸なる終りを見た。 はこの話を聽いてぞつとしたが、併しそこから何等の推論を引出す勇氣はなかつた。 突然、 あまり縁起のいくことではない。 彼女は或る男を街の向ふ側に見付け、妹の方を小突きながら云つた。あら、 一管で私は或る新婚 あれは

文で發行せられた立派な著書中から引用したものである。 次なる觀察は、これを忘却の一例として取扱つても差変へないものであるが、メーダーに依つて佛 『或る婦人が最近私達に話した所に依ると、彼女は自分の婚禮の服を着て見ることを忘れてゐて結

である。この事はこの許婚の婦人が嫁入の着物を着る事を大して喜ばず、 婚の前日の夕方になつてその事を思ひ出して、女の裁縫師は共の顧客に會へまい としてるたことを證明するに十分である。 彼女は今……離婚になつてゐる。」 この苦しい考へを忘れよう と断念したと云

結婚指輪を弄んでゐる、彼女はそれを拔 をした後に獨白をしてゐる、そこへ誘惑者が立現れることになるのだ。 彼女は今や その演技 はその役の中に症狀行爲の一つを導入してゐるが、それに依つて見ると彼女が如何に深 微候 を看破 を引出して來てゐるかと分る。それは姦通を取扱つた劇であつた。 別の することを學んだ或る友が偉大な女優エレオノラ・デウゼに就いて私に物語つた。彼女 を迎へ る用意が整つてゐる いたりは めたり、 さうして最後にまたそれを抜いてしまふ。 その僅かの間に、 彼女は丁度その夫と議論 いところから 彼女はその

ライ クが今一つ指輪の症狀行爲に就 いて述べた質例を擧けておく。

の指輪を失はないで下さい、 行為の幾つかを私の同僚M 結婚生活者が結婚指輪を脱いだり後めたりして演ずる症狀行為を我 そい後、 彼には (0) と重要な關心事が出來て、彼はその指輪を失ひさうであつた。 は演じた。 もし失つたらもう貴方は妾を愛してるて下さら 彼は自分の愛する或る娘から指 輪を贈 々は な 6 知 4. 12 つてゐる。同様 んだと思ひ が時々い

第九章

症狀行為と偶然行為

落してしまつた。この時彼が出した手紙と云ふのは、彼のもつと以前の愛人への別 なけ さうして彼はその愛人に對して濟まないと云ふ感じを持つてゐた。同時に彼にはこの娘に對する戀し さが眼覺めて來た。その戀しさが彼の現在の愛人に對する心持と矛盾したのであつた。」(國際精神分 て脱けさうな気がしてならなかつた。或る時、 ればならな 一九一五年、 いのが屢々であつた。 所載 郵便箱に手紙を投函する時などには、 彼は實際にその無器用を演じて、指輪を郵便箱の 指輪 は郵便箱 れの手紙であつた。 の総に觸れ 中个

Kardes は同じ種類の次のやうな一例を報告してゐる。 れが分る。また指輪のやうな象徴 とを云ひ得ないやうな感じがするほどである。 指輪 意味深長な行り損ひに用るられるものであることは強へて不思議でない。カルドス博士 の事に就いては詩人は既に云ふだけの事を云ひ盡し、精神分析を以てしても別に新しいこ 的意味の豊富なものは、よしんば婚約指輪や フォ 2 ターネの 小說 『暴風雨の前』 結婚指輪でないにして を読んで見るとそ

0 間柄に立つた。 年か前に、 私は或る機會に於いて指輪を一つ贈つたが、 私よりも遙かに年少の男が私の精 一神的勢作の仲間に加はり、私に對して云は 彼は我々の關係に於いて非難すべき點 文師第

るてし に自分の不 る。 250 直ぐにそれを捜したが駄目であつた。さうして部屋中を隈なく捜したが、 をは ケ 後に彼はこの をチョッ 0) 會ふことになつてるたが、 を發見すると直ぐに、この指輪に關して症狀行為、行り損ひを演ずることが屢々であった。 約東 彼の罪障の感がまづ彼自身に自己懲罰(「お F めてゐないことを始めて氣付いた。彼は家ではその指輪 れて來たのであらうから、家へ歸 その の中に手を入れて見たら、指輪は果してそこに在つた「チョキのボ + の方が窒ましく思へたからである。その次の目の朝、家や出て既に大分經つてから、彼は指輪 やうな、殊に美事な、明白な質例 その指輪を贈つた女を引が緑かうとする時の指輪 0) 指輪 息質の微情 水 5 ---ット 年以上この を小刀と一緒にボケットの中に入れたのではなからうか に入れて持歩く習慣になつてゐることを思ひ想した。そこで彼は「うつかりして を單なる行 かた、 或る會 り損ひの形でなさしめる。この事について報告しようとしてゐる内 その指輪 合の れば在るのだと思つて別に心配はしなかつた。 時 に彼 を私に報告した。 を小刀と一 何かの はも早この指輪 緒に並べて小筥の上に置き、 日實の下に出席しなかつた。彼は或る若 の持つて行き方を誇風に を毎晩手筥の上に載せておくので、 我 泛後 R は毎週一回 2) る資格 ケ と考へて見た。彼は早速ボ これまた駄目であつた。最 ットに入れた指輪」と云 ジンン 開 かれ ふつ さうしてその 沙池 彼は る命合で吃废出 家に 近頃、彼 い女と 小刀

套中にその紛失物が這人つてゐた。で、金(カ)なくて結婚生活に這入つた主人が宿屋で待佗びてゐる 相違なかつた。併し家の下男に電話を掛けることが出來て、捜させたところ、主人が置いて行つた外 れて 水 てさへ、彼の恐れてゐたやうに、果して彼は『力がなかつた』のである。 ところへ届けた。彼はこのやうにしてその翌朝、若き妻と共に族立つことが出來た。その當夜に於い 私は テ 彼の罪障の感はこの小さな「不忠實」を犯した事を懺悔するやうになつた。」 おいた紙入れを持つて來てゐないことを知つて吃虧した。彼はそれを置忘 ルに宿ることにしたと云 また相當の年配の或る紳士が非常に若い女を妻君にし、結婚の夜は旅行に出ずに大都市の或る ふ話を知つてゐる。 ホテルへ着いた時に、彼は新婚旅行用の金を總て入 れたか、 或は失つたに

聞にとつて好ましいものであると云ふことを思ふのは慰めである。 物からこの事物に移されたのである。價値ある品物を失ふことは、さまべくな感情の表現に役立 るることの表現であり、或はこの品物を失はうとの願望が象徴的聯想に依つて他の り大切に思つてゐないこと、そのもの そのやうな遺失は一つの抑脈せられた思想を表現する事にもなるし、つまり、我々の聞きたくないや A K が物を『失ふ』ことは症狀行為の思ひも寄らぬ延長であり、從つてまた遺失者自身の祕かな意 を秘かに嫌つてゐること、或はそれを異れた人を祕 それは屢々、失はれたものをあま もつと重要なる事 かに嫌つて

ある。

もなる。 うな警めを繰返す事にもなるし、或は 運命の力に從ふと云ふやうなことはなほ我々の間に全然消滅してはゐない。 ――何ものにもまして――運命の力に對して犠牲を拂ふことに

遺失に關するこの命題の説明として、ほんの二三の質例を舉けておく。——

取つた。その手紙の文末にかうあつた。――「只今のところ僕は君のやうな不注意な怠惰者を助けてる のい 兄から贈られたこの鐵筆を犠牲にしてしまつたのである。兄の恩惠を思ふことが重荷になつたからで 分析して見たら次のやうな事情が分つた。 るやうな茶氣もないし暇もない」と。この手紙の及ほした效果は非常に力强くて、その翌日に彼は義 ダットナー博士の報告。――『私の或る同僚の者が鐵筆を既に二年以上も使つて來、それが非常に質 くものであつたので大切にしてゐたのだが、思ひがけなく失くして了つたと私に云つた。これを ――その前日に、彼は非常に不快な手紙を彼の義兄から受

見ると電車から降りた時、電車切符と一緒にそれを築てくしまつたのであつた。この婦人は不注意の きれる數目前に彼女は、或る知人から話があつて、特に面白い出しものがあるからと云ふので切符を 枚とることにした。劇場の前へ着いた時に、彼女は切符を失つてゐることを知つた。 私の知つてゐる或る婦人はその老母の喪中に芝居見物は遠慮することにしてゐた。その喪の年 後から考 へて

することが出來る。

ために物を失ふやうなことのないのを自慢にしてゐる人である。

そこで我々は、彼女の演じた忘却の今一つの場合もまた満更動機のなかつたのではないことを假定

に來たと云ふことであつた。 れに貴女のお座りになった卓子の下にあったから多分貴女のものに相違ないと主婦が云ふのでお返し に置くために財布を開いた。夜になつて宿舎の下男が五マルクの礼を一枚彼女の許に持つて來て、こ 知人として迎へられ、待遇せられた。それで勘定をしようと思つた時に、 さるなら置いて下さつてもよいと云ふことを宿舎の者が云つたので、彼女は一マルクの礼を卓子の上 へてるたことを知つたが、それは彼女には正常なこととは思へなかつた。 或る療養地に着いて彼女は以前に住んであたことのある宿舎を訪れることに決めた。 彼女は自分をお容さんと著 何か女中に置いて行つて下 彼女はそこで

彼女は女中のために心付を取出す時に、その礼を落したのであった。彼女はどうやら勘定を支持ひ と思つたらしいのである。

深いところから來る動機とを、夢の分析に依つて明白にしてゐる。品物を紛失することのみならず後 オ 1・ランクは改る相信長い論文(に於いてこの行為の根紙に存する犠牲の氣持と、

三四四

た時に既に存在してゐることは明かである。 すべきかは、 見することもまた原因があるらしいとまで云つてゐるのは面白い。如何なる意味に於いてこれを理解 こゝに私の擧ける彼の觀察からして分るであらう。捜した時に始めて出て來る物は失つ

## 【註】(一)「症狀行爲としての忘却」(精神分析學中央雜誌所載)

驚いた事にはそれは折疊んだ二クローネの礼であつた。彼女は考へた、これは運命 を家の方へとぶらく一歸つて來た。最も人の込合つてゐる場所で彼女は――買物のことで深 沈んではるたが――地面に落ちてゐる小さな紙片を見付けた。彼は振返つてそれを拾ひ上げて見ると へとて私に贈ったものであると。そこで彼女はこの考へに従ふために元來た道を喜々として引返し に入った品物の値段を尋ねたが、残念ながら自分の貯金よりはその方が高かつた。併したつた二クロ ーネ不足なだけで、この小さな喜びが彼女に遮られてゐるのだ。がつかりして彼女は夕方の賑 その障 と獨語した。 物質上雨親から獨立してゐる或る若い娘が格安の裝身具を買はうと思つた。彼女は唐で自分の氣 間に、 彼女は、その發見した金が使つてならぬ悪錢であるから、そんなことをしてはなら があの装身具 を買

「症狀行爲」の 症狀行為と偶然行為 理解に資する分析の一片は當人の個人的告白を俟たずとも、見えたま」の事情

てゐるかと云ふことは、次の特殊な事實が證明してゐる。即ち、この娘はこのやうな拾ひものをした ことよりは遙かに成功し易いものであると。でなければ、丁度その一人の人間が幾百人となく通つて ことが許される、無意識に於いて捜し出す準備の出來てゐることの方が、意識的に注意をさし向ける れなかつだにもせよ……。さうだ、我々は同様な分析上のさまくしな質例を根據としてかく主張する まり遠く離 あるその間で、面 んばそれに闘する思考は、 風にして、彼女の無意識(叉は前意識)は「發見」の方へと差向けられることになつたのである。 足分だけの金を最も容易に得ることが出來るかとの考へは、彼女の願望の滿足に向けられ に依つて除 上に限定されてゐることが表立つて著へられてゐた事であらう。 から定めることが出來る。 ふ事が殆ど説明つかなくなる。如何に强い度に於いて無意識叉は前意識の準備が事實 つまり何もかも濟んで了ご意識的注意も引揚けてしまつた後に於いて、蒙路に就いてゐる れてるないであらうし、また發見の最も簡單な解決を彼女に導いたであらう。 きたいとの意味に於いて考へてゐたであらうことは我々にも想像せられる。どうしたら不 も夕方の仄明りと人ごみの 娘は家に歸つていろくなことを考へてゐたが、就中自分の貧しさと物質 彼女には――物思ひに沈んで注意が他方にそれてるたために十分に意識 中と云 ふ悪い事情の下に、自分でも驚くやうな拾ひ物を 而も彼女の壓迫 的な事情を願望充足 このやうな た興味とあ 上出來

## 内に、 郊外の街の仄暗い淋しい場所でハンカチを一つ拾つたのである。こ

【註】(一) 國際精神分析學雜誌(三卷、一九一五年)所載。

ると、 夕方の急行で着くと云ふことを報告した。私は今や心理的の興味を覺えた、と云ふのは既に今朝、私 ので食事も散步も總て行動を共にしたのは云ふまでもない。三日目の午後に、彼は突然麦がその日の つたが、彼もやはり一人ほつちで喜んで私と友達になつたのである。我々は同じホテルに宿つてゐた の間、自分の同行者の到着を待つてゐたことがある。その待つてゐる間に私は或る若い男と知合にな に、またそこに或る重要な實踐的な觀察が加へられるのである。或る夏の旅行の間に私は某地で暫く るるだらうから自分のために夕食を延したりしてくれるな、自分は妻が着いてから妻と一緒に喰べる りに嶮しく危險であると云つて反對したからである。午後の散步の時彼は突然、 の友は遠くへ出掛けようとの私の提言を拒け、さうして我々の 個 正にそのやうな症狀行為は人間の最も秘奥なる精神生活を知るための最もよき通路を開くものであ なの この質例 我 偶然行為の中で、分析せずともそのより深 々は云はなければならない。 ば如何なる條件の下に於いてそのやうな症狀が最も自然に起るかを美事に説明すると共 い意味の明白な一つの實例を私は報告しておきた 一寸した散歩に於いても或 私がお腹 る。徑 を空かして はあま

外套の きませうね、と。私はその前に一寸次の通りまで用達に行つて來るが、併し直ぐに歸つて來ると云つ 我 からと云ひ出した。私は彼の心持を察して食草に向ひ、その間に彼は停車場へと赴いた。 椅子はな は椅子は一つしかなかつたが、その椅子には男の大きな重々しい外套が載せかけてあつた。 た。後で私が食堂に這入つて見ると、夫婦は窓邊の小さな食卓に並合つて就いてゐた。その向 に突立つてゐるのを氣がつかなかつたが、妻君の方は直ぐに夫の方を叩いて、貴方、この方の席がな いぢやありませんかと囁いた。 々はホテルの玄闘で出會つた。彼は妻を私に紹介し、さうしてかう云つた。 非意圖 君はもう居なくてもよくなつたと云ふわけであつた。亭主の方は私が坐らずに 的 の、而もその感じの愈々甚だ明白な置き方の意味がよく分つた。それは、君には ―朝御飯を その次の朝 車子の 私はこの 前

行為をとつてその意圖や心持を計り、 自身は自分の行為に如何なる意圖が聯結されてゐるかを知 して行つたことでも必ず人間同志の關係に於いて誤解の原因となることのあるものであると。行爲者 場合もさうだが、これに類した他の場合に於いても私は一人で考へた事であつた。その意なく カに就 6 1 て遺任 があ 色人の心理的過程に就い工は當人が自分で承認し得るより らきは持へ ない。 ところが相手方は如何なる場合にでも先方の らないからして、その意圖 のことは問題に

うして他人に誤解せられたと嘆するのである。 の症狀行爲からして引出されたこれ等の結論を自分に擬せられてゐるのを知ると憤慨する。彼は自分 れとの教へに從ふべき途は、自分自身の一見偶然的な行為や遺漏を調べることから始まるのである。 分自身よりは相手の方をよく知るやうになるものであると一般的に云ふことが出來よう。汝自身を知 いて、萬人は絕えずその隣人に向つて精神分析を加へつゝあるものであつて、またその結果各人は自 あらう所の感情 どの假面の下に或る感情 いては直ぐに認めることを自分自身に荒いては鰤然拒否すると云ふ事實に基いてゐるのである。 りに微妙な觀察者であり、 の所業に何等意識的の意圖を行しないから、彼はそれ等の結論が根柢なきものであると揚言する。さ さうしてこれこそは人間の內的不正直に對する懲割であらう。 『神經質』であればあるほど、一人は容易に喧嘩し勝ちなものであるが、これは一方が相手に就 を表現してしまふものであるが、その不正直さに對する懲罰であらう。 あまりに多くを理解してゐると云ふ事實に基いてゐるのである。二人の人 ―自分で支配出來なくなつたならば、 仔細に檢べて見ると、そのやうな誤解はその 人間は忘却、行り損ひ、沒意圖、な 却つてよく自分にも他人にも分るで。 三九 人があま

上に、またそのつものでしたとは信じてゐない程のことまでも認識するに至るのである。先方は自分

誤

4)

## 第十章

思へる。 ず、信念を持つてゐる點に存する。併し、『誤り』と云ふ言葉の用法はまた別の條件に依屬するやうに が思ひ出さるべき場合である、即ち他人の記憶に依つて何物か 於いて客觀的實在の特質が强調せられる場合である、つまり私自身の心理的生活の事質以外の何物 この意味に於ける記憶の誤りの正反對をなすものは始めから知らないことである。 記憶の誤りと思ひ出し損ひを伴ふ忘却との區別は、誤り(思ひ出し損ひ)は誤りとして認識せられ 我々が 『思ひ出し損ひ』と云はずして『誤り』と云ふのは、思ひ出さうとする心理的材料に い確認せられ推斷せられる場合である。 か

分析に依つて明かとなったのである。 仔細に調べて見たところ、これは自分の無知のためではなく、記憶の誤りに歸すべきもので、 るるのである。これ等の誤 私の 『夢の註釋』(一九〇〇年版)に於いて私は歷史的材料、殊に事實的材料の誤りを澤山に犯して りを私は書物が出てから氣がついて大いに驚いたのである。 それは

先將軍の名であつた。 書の內容が問題となつてゐた。さてシルレルは大學町のマールブルクで生れたのではなく、 が、この名はシタイエ くした。この雲の讀者は誰しも、この著者のやうに三度も校正を見てゐて見落すやうなことはなく、 (一) 初版本の第二六六頁に、シルレルの誕生園としてマールブルク Nruburg の明を擧げて ゐる (二) 一五五頁のところにハンニバル Hamibal の父がハスドルバール Hasdrubal となつてゐる。 ンのマールバッハ Marbach で生れたのである。私はその事を常々承知してゐたことを斷つておく。 ル シシ ーデの歴史には遍曉してゐるであらう。 と云つて、ハスドルバールは のは私には特に腹立たしかつた。併しこのやうな誤りを理解するに就いては最も私の信念を聞 ル クと呼ぶ聲で私はその夢を破られたのであつた。その夢の内容に於いてはシ ルマ ルクにもある。この誤りは或る夜行の旅の間の夢の分析で分つた。隱夫が ハンニバルの兄弟の名であつた、 ハン ニバ ルの父はハミル また彼の義兄弟の名であり、 カール · / ' ル カス ル V ル の或る ュワー

父ウラノスに對してこのやうなことを敢へてしたのはクロ いてある。この恐るべき事件を私は一時代だけ先に押遣つてゐるのだ。ギリシアの神話に依ればその 一七七頁と三七〇頁とに、私はツ"イスがその父クロノスを去勢し、且つ王位から退けたと書 ノスであったのだ。こ

第十学 製 リ

(註) (二) 全然誤りと云ふわけでもない。ロッシャーの神話鮮異に依れば、クロノスもまたやはりツォイスに依 って非勢せられてゐる。

等の誤りを見落したと云ふことだ。 これ等の諸點に閉してこのやうな間違つた材料を私の記憶が供したと云ふのはどう云ふわけであらう か。更に一層わけの分らないのは、三度も校正してをりながら、まるで盲目にでもなつたやうにこれ ところで讀者も知られる通り、私は平常とは非常に變つた、飛離れた材料を大抵は扱つてゐるのに

するに抑壓に基くところの伴りと歪みとがあると。私はその處で報告した夢の分析に於いて、夢の思 することが出來る。――誤りのあるところ、その背後に一つの抑墜ありと。更に正しく云へば、畢竟 想が主題の性質のみに依つて、一方分析が徹底するまでの或るところで中絶しなければならなかつた する以上、他に何とも採るべき途はなかった。私の無理な立場は夢の性質からして必然的に由來し、 ばならなかつた。私はかうするよりほか仕方がなかつたのである。また抑々質例と證據とを示さんと つの問題が匿れてゐる』と。同意に、我々は私の著書中から引用した以上の個所に就いてかく主張 ゲーテはリヒテ 他方また些細な歪みを與へることに依つて、離すべからざる一つの部分の際立ちを取去らなけれ ベルク Lichtenborg に就いてかう云つてるる。——『彼が道化を行るのは、そこに

誤りは私の亡父に關する抑壓思想の結果であるのだ。 ろの を悩ますやうなものが十分に幾つてゐるらしい。私自身にはなほ知れてゐるところの、 さうして被掃歴思想、意識となり得ざるものを表現したのである。それにも拘らず、もつと鋭敏な魂 を歪め叉は関すことは、 とばって現れて來る。實際、右に擧けた三つの實例は何れも同じ主題に悲いてゐるのだ。これ等の ものは私のとり上げたもの 何等 かの痕跡を残さずには成就されなかつた。 」上に、私の意志に反して屋々のさばり出て來、私の氣の付かない誤 私が抑壓しようと思つたとこ 連續せる思想

るるのだ。さうしてその商賣友達の名はマールブルクで、これと同じ名を南方の停車場で呼ば 憶との途を辿つて行くとそこにいやな話があつて、その話では書物と父の商賣友達とが割役を果して v で私は眠りから醒めたのであつた。このマールブルクと云ふ人を私は分析に際して私自身から らけ出すやうな思想のところで中絶させてゐるらしいことを看破することが出來よう。この思想と追 れてゐない或る部分の存することを發見するであらう。 n の出生地の名がマールバッハからマールブルクに變つてしまつたのであ も押除けようと思つたのであるが、彼は出る幕でないところで出て来て復讐をした。かくてシル 一例語言)二六六頁に分析せられてゐる夢を讀み通したものは誰しも、そこになほ分析し盡さ また或る部分、父に對する好意なき批評をさ

第十章 誤

から たらどんなだつたらうなアと云つたやうな容想を起す妨けにはならなかつた。かう云ふ空想が禁墜さ 同じ年であつた。そこで、年齢の關係は、俺は親爺の息子として生れずに兄貴の息子として生れてる 私の父に對する態度が如何に變つたかを私は續けて話すことが出來たのだ。異母 私の中學時代の なことになったのであ 第 てゐたので、私が分析を中絕した個所で私の著書の本文が誤り、父の名の代りに兄の名が出るやう 一般源してあるのだ。私は英國へ行つて、父の先妻の子である私の異母兄を知るやうになつてから 一例附言) 11 父の名の代りに兄弟の名が、ハミルカーの代りにハスドルバールが出て來 ンニバ ルに闘 する想像と、 並びに『我々の民族の敵』に對する父の態度への 見の 長男は私と丁度 不 満と

論すべき場合に、同意のやうな誤りや書書申で犯したのである。 一の時代でなく、 影響のためであ (第三例时言) 私がギリシア神話上の恐るべき事件を一時代だけ進めたのは、この同じ兄の記憶の であるから第二の結婚に依つて生れた子供等にとつてはもう老人であつた。 一後は行ふ る。私は兄からいろく一の警告を奥へられたが、その一つが永く私の記憶にこびり付 第三の時代の子だと云ふことを……。一我々の父は相當の年齡に 『人生に處するに就いて一つの事を忘れないでおき給へ。君は君の親爺の第 私は親子間の なつてから再婚し

代償としてゐるのである。 が彼等 とを競見した。この場合に於いても、我々はまた、 50 私が友人や患者の夢を人に話したり、歳は分析に際してその夢の事を言及したりするに際して、私 と共通 12 もやは 田来ない 的に經驗した事を私が間違 0 歴史の誤 15 私が分析に際して何事かを故意に歪めたり匿したりした場合だけであるこ りであ 130 その) へて話してゐると彼等か やうな個 氣付かざる誤りを以て散意の匿しだて叉は抑墜 々の場合を再度檢べて見て、私は事實に ら注意を受けたことは 一再に IE.

の居住地だと信じたのは、 テ 抑壓から生するこれ等の誤りを、我々は、實際に知らない 2 ならない。で、例 に在 60 へば私がプッハ 併し私はそのことを知 知らなかつたためだ。 ウ Wachenに旅行した時、こと にいなか フィショフ 0 1: 0) T ために生する誤りから微 I す) 1 100 -12 1 は革命 F 12 指 フ Enemor adorf フィショフ 然區別しなけれ 12 ケ ル

約束したから、 智とも云はと云ひ得べき一質例である。私は管で或る患者にエニ (四) こゝにまた一つ甚だ極まりの思い、俳し敎へられるところ多き誤りがある。 と云 3 T それを質ひたい か 3 私はその書物が手許にあるからと云つて、それを持つて楽るために書庫に這入 と彼は或 る日私 になっ 7= 彼は復活祭の スに競 加 いての 行の計画に 等的 を一世典 その これは 木 in 一時的 利用

第一章 誤 U

にあつた。『メディチ家の人々』と題したものだ。私はそれを取つて患者のところへ持つて行つた。と 行は分析上不必要な邪魔でもあり鬱者の物質上の損害でもあると思つてゐたので、あまり賛成ではな つた。ところが實際は、それを搜しておくのを私は忘れてゐたのだ。何故ならば、私は自分の患者の族 般の人々を驚かすに足ることである。とにかく私が嘘を云ふことが出來ないのは、多分私が満 が彼の旅行に賛成し兼ねてゐるのが匿れた動機となつてゐることを知らせないわけに行かなかつた。 たのであった。今や私は公正に振舞はねばならない事になった。私はこの患者自身の症狀行為は ころが恥づかしながら、私は自分の誤りを認めなければならなかつた。私とてもメディチ家の人々が ニス』と云ふのであつたが、それの外に同じ叢書で歴史的の書物があつた筈だと思つた。果してそこ かつたからた。そこで私は害庫を見渡してその二冊 に屢々註釋してやつたのであるから、私は自分の權威を保持するためには、何もかも正直に告け、私 を行つてゐる結果であらう。私か何か伴りを行らうと思ふと、乾度私は何かの誤りで行 るのである。さうしてそれに依つて私の不正直が暴露せられることは、この實例並びにこれまでの諸 人間 スに が真實を語らうとの衝動は通常人々の思つてゐるよりは遙かに强 111 の関係 もない位のことは知つてゐる、併しその瞬間私 の書物を見付け出した。その一つは には何も間違ひがないやうな氣がし いものであることは、 り損ひを減ず 一美術の都 誠に 前分析

諸の質例が示す如くである

0 るの ひの場合もこれと同じ事情を取ることのあるものだと云ふ事だ。歌々が云ひ揖つたり書き損つたりす ではないが 書で損ひは屢々類似の法則、 る場合には何時でも、意圖以外の心的理象に依つて妨けられたと考へているのだが、併し云ひ損ひや の質例はどちらかと云へば云む損ひや行り損ひの條下に於いて論じても差支へはないのである に本人の これ等總工の行り損ひの形式は同じ價値のものであるからして、こくで報告しておいても同じことで るから、 0) 誤りの機制は總ての行り畳ひの内でも最も上つ面のものであるやうに思へる。つまり、誤りの出來 事ら自分の誤りにのみ限定しないために、 11: は必ず、 方は、 们往 その) まだ正體は分らないがとにかく襲りの原動力たる觀念の性質に依つて決定されてゐるの 件の精神的活動が何等かの邪魔する影響力と職つたことを概して示してゐる。尤も、 ためにまづ失敗の決定を可能ならしめるが、またその決党に農界をおくことにもなる。 の一部分が滲み出ると云ふやうな事はないのである。言語的材料は顔底に彼なものであ 併し我々がなほこ」で云ひ添へておきたいことは、 便宜の法則、或は加速度の傾向に從ひ、面もその際云ひ還ひや書き損ひ 私は なほ、三の質例を報告しておきたく思ふが、これ等 多くの單純な云ひ損ひや書き損

第十章

ある。

避ける方法が發見されたと云つた。さうして競中、私が職業上の資格に於いて云ふからだと書いても が、さてその書いたものを彼女に渡すのが多少面倒であつた。彼は私を一時に訪れてこれ等の困難を ばそれだけ別れがつらくなるばかりだからである。彼はたと三下り半を書けばよいことになつてゐた よいかと訊くのであつた。 Ti. 私は或 る思者に彼の別れたがつてゐる情婦と電話で話しすることをさしとめた。

呼び出してかう草ねた。――「宝食を済まされた後に一寸先生にお日に掛つてお話したいことがある たのう」と云ふのが関えた。その難は私がもう問いてはならぬと命じたその難であつた。彼はほんの のですが、如何でせつい。これに對して如何にも暴れたらしい壁で『アドルフ、あんたは氣でも狂つ て、僕は手紙 『国遊ひをした』 二時に彼は断 の中に先生の名前を書いているかどうか訳くのを忘れたと、彼は念いで電話日へ行き、 0 のであった。さうして答者の管語番號の代りに情婦の番號を呼んだのであった。 の手紙を書 いてるた間に、 彼は突然手を休めて母親に向つてかう云つた。

3. の武る令息を続き、単に返に熱烈な戀窓に行つて、家族の者等を動かして、身分と民族の相異に拘ら (六) 暑中体暇中に或る學校教師であるところの、貧しいが立派な若者が都から來てゐる 結婚することに取り決めた。そこでその歌師は兄弟に同つて或る日一書を認めた。その中にかう

て婚約 併し僕がユダヤ人の娘と結婚する決心を問め得るかどうか、まだ分らね。』 この手紙は娘の手に落ち あつた。――『その終つ子は別に綺麗ではないが、可愛らしい女で、それだけにまた菩良なものだ。 私に報告した人の確 は破 談になったが、兄弟の方では自分に向けて戀の反道を説いたのが不思議でならなかった。 言するところに依ると、これは實に誤りであつて、狡猾なトリ ") クではなかつた

ずることが出來る。 の誰しも知つてる言喜劇 と斷さわけに行かないので、手紙の交換に依つてこの目的を果した。この場合、少くとも、 私の知つてるる今一つの場合に於いては、或る婦人が昔から掛りつけの醫者に不満になつたが公然 の動機 を用ひたのは意識的狡猾ではなくて誤りであつたことは確信を以て斷 私は、こ

と云ふことだっ

好まず、その結婚に非常に不満であることを告白せざるを得なかつた。 つてその原時代の名で呼んだことを話してゐる。間違へたことに注意でされて、彼女はこの友の夫を (1: -y" 1) ル は、或る婦人が彼と彼女との共通の友のことを尋ねた時に、 彼女がこの女のことを誤

行つて二女の登記を行つた。 (八) 「云ひ掛ひ」とも云は、云む得べき誤りの今一つの例がある。— その見い名前に何と云 ふかと訊かれて、 行はハンナと答べた。 一成ら潜い父親が月籍更の許

u

下で取扱つても差支へはないのである。

EC

の名前の兄は一人既にあるぢやありませんかと戸籍更に云はれた。そこで我々は、この二女はその時

分に於いては長女ほどには父に歡迎されてゐないのだとの結論を引出すであらう。

(九) 私はこ」になほ一三、名前の取違への觀察を附加しておかう。これ等は勿論、本書の他の章

零娘も片付いて異れ」ばよいとの母親の願望を語るものであることは明かである。それは勿論、 も同じ脱物を貰ふだらうと、ぶふことを獲言してゐるのである。 あつた。懇意にしてゐる或る婦人が二人の娘の結婚の時に高價な銀製の茶道具を同じやうに贈物とし る婦人は三人の娘の母親であつたが、その内二人は既に片付き、季娘はこれからと云ふところで この道具の語が出る度に、母親は誤ってこれは三番目の娘のものだと云つた。この誤りは

容易である また母親と云ふものは娘、息子、婚等の名をよく取違へるものであるが、これもその帰糧は同様に

てるるので、それをこくに別倒しておく。これの説明は密易である。 「療養所の共同食卓に於いて私は隣席に欠合せた婦人とあまり面白くもない會話を月並な調子で変 質問に名首が混団する質例をよけ氏が灰る懸音所 に滯在申自分自身に就いて觀察して報告し

んだ。これ等二人の他人の内一人は彼女の秘かな友で、その事は併し、 場に居合せた日撃者から私が聞いたのだ。 また明白なあてこすりであつたのだ。私は勿論それを直ちに悟つた。それから後になほ會話を進めて また郷重であることは平生の私らしくないと云はないわけに行かなかつた。この挨拶は私が常々もつ してゐた間に、 誰でもあるものですよ。この夫は妻君の心變りなどと云ふことは凡そあり得ないことだと宏へたがる るる間に、彼等は五に別れを決けた。夫人は二人の友に挨拶をし、手をさし延べて二三の謝辭を述べ また知られてはならなかつたのだ。二人の友は夫妻を家の戸口まで送つて來た。扉の聞くのを待つて ゐる内に、 と注意を漂つてゐる、我々二人ともの知合である或る娘への一方多少の遠慮からであると共に、 は愛人の腕を放して、さうして犀の開くまでになほかう囁く餘裕があつた。 千二 それ 場の調子に合はせて帽子をとり、「お暇申上けます、令夫人様」と馬鹿丁寧に云つた。 から彼女は謎かに愛してゐる男の腕をとり、夫の方に向つて同じやうに別れを決けた。夫は 『誤り』として私はまた或る重大な背景を持つ一つの出來事を話しておきたい。 私は相手を何の娘の名で呼んでゐると云ふことを幾度も注意されて、誠に私も困 特別に煙情のこもつた語句を使つた。その老嬢も、私がそんなに彼女に愛情をこめ、 或る婦人が一夕、その夫益びに二人の他人と共に野外に遊 他の人達は何も知らな こんなことは

第十章

U)

で彼はこの誤りの内に存する挑戦を気付くべくあまりに强い内的の抑壓を持つてるた。 種類の亭主であつた。もしそんな場合が起きれば一つ以上の生命が危いぞと繰返し云つてゐた。

か 以 併しまだ本管に結婚の 音写を見出してはるなかつた。彼は結婚したのは 正 になって市内信車に乗り、 婚の約束を與へることにした。彼は婚約の娘を飲まで送つて行き、彼女と別れて、非常に幸福な氣持 ころが多い。――非常に告勞性の或る清者が長い間署へ按いた場句、五ひに愛し愛された或る娘に結 ら連れ出して來て、彼女と二人で市内電車に乗つたが、車掌に切符を一枚三け長れと云つた。 (十二) これは私の息者の一人の誤りであるが、それの反對の意味への繰返しに特に致へられ の友達間係をなつかしみ、妻の雨親をいろく、に非難した。彼は或る晩、 草掌に切符を二粒臭れと云つた。半年の後に、彼は既に結婚してゐたが、 しかつたかどうかを疑ひ、 治き返をその困親の家

デルが好個の質例を述べてゐる。或る同僚が勤めのない日を全党質はされることなしに樂みたいと思 にきめた。 つてゐた。 訪問はあまり 心ならずも禁煙した順望が如何に「誤り」となって出て來るものであるかに就いてはメー 車中のなるに、役にすりりつ 侍し彼はスル いこともなからうと知つてゐた。併し長い間若へた後で、彼はや x ル 2 へ行つて或る人を訪問しなければならないとも考へてゐた。が、 In. リーラル ト・コール 々り間で日々質問を買んでいた。 アル

ゴールダウ驛で彼は汽車を乗換へ、なほ讀書や續けた。突然、車掌は彼が汽車を間違へたことを知ら に乗つてるたのである。(Nouvelleo contributions etc., Arch. de Psych., VI, 1908) つまの彼はルウツェルン行きの切符を持つてをりながら、ゴールダウからチウリッとへ歸る汽車

けこつちへ來いと云はれて私は大袈裟な緯室的の氣持になり、こんなことをして無駄に換し稠つてる ル とつて、消まりなしに旅行しなければならない義務を感じてるた。私は一月だけオランダに滯留した になつてるた長兄訪問のために薬園の或る海濱に行く約束をした。時間がなかつたので私は最捷徑を したが、汽車が見えない。いろく)の鉄道の原傭人に私は認ねたが、プラットフェームをあつちへ行 ナー る内に多分汽車に乗損つたらうと思つた。果して乗損つたことを確めてから私は今夜にケル べきかどうかを考へた。この事は微度の感を喜ばせた。何故ならば、昔からの気傷に依ると私 (十四) これと非常に似た狡計を私は嘗て自分でも行つたことがある。私は旣に永い間果すべき筈 ンを経てロッテル とどふたが、併し兄は歸途に立寄つてもよからうと云つて來た。それで、私はモニンヘンを發してケ ユダヤ人迫害時代にこの町から放逐せられたからである。併し途に悪に別の決心をした。私はロッ ケルンで私は汽車や乗換へねばならなかつた。私は汽車を降りてロッテルダム行急行に戻らうと ダム(オランダの鉤)に行き、そこから夜中にパルギッと行きの船に乗る管であつ

第十章

製

ばならなくなった。この日私は永年の願望であったところのレムブラントの素晴らしい畫をハーが粒 出てるたことを――。そこへ行けば私が旅行を續けることの出來た汽車が來てるたのであつた。 旅行の印象を私が蒐めてゐた時に至つて、漸く私は思ひ出した。私がケルンの驛で下車したところか びにアムステルダム國立美術館で見ることを果したのであつた。その次の午前になつて、英國の鐵道 ら僅か敷歩のところに、質は同じプラットフォームに、『ロッテルダム――オランダの鉤』との大着板の ル ダム行きの 後の列車に乗つたが、そこへ着いたのはもう遅かつたから、一日をオラン

夜を過ごさうと云ふ敬虔な意識などは、私の決心が十分に雲現せられるまでそれかと ておくための 工夫に過ぎなかつたいだ。 『眩惑』であると云はれても仕方がない。その絶の一切の事は、私の都合のいゝ慌で方、ケルンで一 私が兄の命令に叛いて途中でレムブラントの書を見ようと實際は決心してゐたいだと假定しないま とにかく明白な標示があるに拘らず私が際て、別の列車を捜し廻つたと云ふことは理解し難き

(十五) 丁度これに似て、心ならずも築てた或る順望を『忘却』に依つて、光足するやうにしつら ることをステルケは自分自身に就いて報告してゐる。(前掲書?)

『私は嘗て或る村で幻燈付の講演をしなければならなかつた。ところがこの譯演は一週間延期され

私は既に午後にはその村に 念に思ひつ、私はこの訪問をやめることにした。 ることになった、 併し遺憾ながら、 私はこの延別 今度の時日では午後を訪問のために割くことが出來なかつた。 **膏いて、そこに住んで**るも私の知人の或る文學者を訪問してるた筈であつ に闘する手紙に返事して、その變更せられた時日を手帳に普込んだ。 如何にも残

幻燈の 訪問 の訪問 のに、 けたっ は 乘 るには さて清 時には 私は最初に定めた日敗で旅行に出たことを思ひ出した。私は自分の忘れつほい事を腹立たしく 私は体 ナーでう 質真でま をなすべき部好 いてタクシを傭は 次の汽車で家へ歸つてしまふかと思つた。が、題に考へ直してゐる的に私は今や策々希望 へに出るのが智慧になってゐるのに――。)忽ち私は講演會が一週間だけ延びたのであった 誰も私を迎へに來てはゐなかつたのでをかしいと思つた。《小さな町や村で講演の 車場 晩になったので、 5 を持ち ") へ行くために F を重くして機廻つたり汽車に間に合ふやうに<br />
急いだりしたことは無 ナーい 機會であることを思ふて、 ねばならないやうなことになることが多かつた。)さてその村に着 との實現 タク 私はボ せら ケットに幻燈 れざる願望が美事な狡計をしつら はねばならなかつた。(私はよくぐづついてるては、 それを決行したのであ 寫真を 二杯つめ込んで大急ぎで停車場へ 50 へたことに思ひ及んだる その途中で私は あ の意園 馳けつ る時に

三三元

三三六

を意々うまく壁巌するための役に立つたことが分つた。」

人の熱考に任せる。たと最も選集なる、最も均衡ある心の人のみが、外的實在の認識影像が個人の心 理を通過する際に得てして歪められ易いのを防ぐことが出來るのであるやうに思はれる。 より重要な(人々が生活上に學問上に犯す)判斷の誤りに適用することは根據のない事かどうか、 私は本堂に於いて誤りの種類に就いて説明や試みて來たが、人々は多分これ等の種類を特に數多い また意味が深いとも考へない傾きがあらう。併し同じ見地はこれを押攬めて、 比較になら ぬ程 人

## 複合的行り損ひ

が分るからである。から 10 と話してはなら てはるないいだ。更に仔細に考究して見ると、 最後に擧けた二つの質例、 ねとの命令をすり抜ける方法を知つてるた若者の誤りとは、 る結合をなほ明白 即ちメディチ家の人々をエニスに引張つて來た私の誤りと、 に示す それ等は窓却と誤りとの結合を示すものであること 性例を他に二三擧け ることが出 質はまだ十分に論じ盡さ 來 電話で滑婦

の事の報告が読んだ時、 さうしてその時以來、私は極つて協會の會合に用席する事を忘れるやうになつた。 なると思つたからである。 員の一人に覚 した。一三ヶ月前に私は自分の戲曲の一つが平に於け 或る友が私に次のやうな經驗 れることを不認した。 私は自分の忘却を恥ぢ、 あまり興味を持つてゐたのではないが、伝迦金曜日には核つてその 私はその團體が、自分の戲曲の上演に就いて他目何かの を語して聞かせた。 これ等の人々をも早必要としなくなつた後にもう出 る劇場で上演されることを確實に知つたっ 「私は二三年前に或る文學 私は協 行のこれ等 +37 助けに 行の

一章

複合的行り損ひ

既に土曜日になつてゐた。

つた。驚いたことには扉は鍵が掛つてゐた。會合は旣に終つてゐた。私は日を間違へたのだ。 と決心した。 なくなるのは卑しいことだとして自ら批難した。さうして次の金曜日には乾度忘れないやうにしよう 絶えず私はこの決心を思ひ出し、遂にその時間が來たので、私は會合の室の扉の前に立 それは

たのであるが、その出所は確かである。 (二) 次の質例は症狀行為と量忘れとの複合である。これは大分迂廻して私のところに報告せられ

0 から非常に歡迎せられ、就中、古代の製作に懸る資金の 直ちにこの事を手紙で驀弟に知らせてやり、明日ローマへ送返すからと云つてやつた。ところが翌日 と、どうしてだか分らないが、その黄金のメダルを持つて來てしまつてゐることを發見した。 出來なかつた。 になって見ると、 1) 美しい品物を十分に尊重することを知らないのを腹立たしく思つた。 たっつまり、 る婦人が有名な美術家であるところの義弟とローマへ旅行した。美術家はローマ在住のドイツ人 彼女はその品を自分のものとしてとつておきたかつたのである。 やがてその内、 その アメダルほどこへ置忘れたものかどうしても見付からず、そのため途返すことが この婦 人は自分の『うつかり』が何を意味するかと少しづつ分つて行 メグルな贈物として貰つた。 歸國してから荷を解 婦人は義弟がそ いて見る 彼女は

つてなかつた。そこで彼はこの手紙を出すことに對する無意識の反抗を認めないわけに行かなかつた。 3 ル 63 と云 机の 5 77 イス博士(ギイン)の次の一小報告である。 上に放 1 ふので局 内的抵抗に反對して或る行為をなさうとの無駄な骨折りを非常に印象的に描いたものはカー ンズ曰く(前掲書、四八三頁)――自分には分らない動機からして彼は嘗て或る手紙を幾日 つておいて投噛しようとしなかつた。遂に彼はそれを投極したが手紙は宛名が書 から返送されて來た。 宛名を書いて投画したらまた返送されて來た。 今度は 一打 手 いてな がいい

行り損ひが頑固に繰返され、節もその際またその方法が變化する二三の場合を舉ける。

の日 15 明 を果すもの -れる の午前中 かに持つてるないのであ は私に明となつた。この知人は私から多少 一方にそれを約束したが、その時は説明出來なかつたけれども明かに不快り慈禧を認識した。 識が或 或る知人が私に書物を貸して異れ、さうして明日それを持つて來て異れと依頼した。 であ にその事を思ひ出 意圖 るか、 またこの傾向に抗して守ることの如何に難 實現 せら したが、 私はこの事に就いてはこれ以上考へを及ばさぶかつ れることを妨 やはり同じ不快の感情が思つた。 の金を借りて数年になるが、それを彼 (す ねばなら ぬ理山の (1) いかは、 る場合には てい 次の 私は直ちに自分に云つ 出來事に依 如 何に執 だ。件 77 4 拗にその したの次 7 明 私

くな H ひ川 の内の一本は私に不快なことを企てるやうに强要した或る人に宛てたものであつた。私は引返して手 私は、出さうと思つた手紙を机の上に置いて來た事を思ひ出した。(序ながら斷つておくが、 落したのであつた。 やつとその時になつて私は自分が本を持つて來なかつたことを氣付いたのであつた。 紙を取つてまた出掛けた。電車に乗つてから私は妻のために或る買物をする筈になつてゐたことを思 それを机 た時にそれを忘れたばかりでなく、その本の近くにあつた手紙を取りに行つた時にもまたそれを見 いので、それを忘れないやうにあらゆる事をやるだらう。」と。私は家へ歸つて書物を紙に包み、 したが、幸にしてそれは小さな包みだからい」と思つた。小さな包みの聯想は忽ち本を呼起し、 の上の手近なところに置いて手紙を二三本書いた。暫く經つて私は出掛けたが、敷歩の後に お前 の無意識はお前が本を忘れるやうに目指すであらう。併しお前は無愛想だと思はれた 私が始めに家を その手紙

家に忘れて來たことを知つた。こんなことに彼の記憶してゐる限りでは今まで嘗てなかつたことであ とつては全然異常なことであるのだ。或る日の午後、彼は街上で時間を知りたいと思つたが、 (fi. 『競しく規則的な、さうして衝撃的なほど精確な或る人が次の體驗を報告してゐるが、これ 同じやうなことはオットー・ランクが十分に分析してゐる次の觀察に於 いて示されてゐる

時間 ると、彼はまた今度は自分の時計を忘れて來てゐるので非常に順立たしくも思ひ呆れもしたのである。 る で、彼はその機會に返却することを約束した。ところが彼の驚いたことには、彼はその ことであつた。何故ならば、彼はこの婦人をその翌朝訪問するやうに前以て約束してあ てゐる或る婦人を訪問して 當夜の用にとて 彼女の時計を借りることにした。これは愈々都合のい 2 さうしてまたその決心を履行したのである。ところが、いざ辭去しようとして時計を見ようとす につけてゐたのである。そこで彼は婦人の時計を同じ日の午後には返さうと固く決心したのであ を婦人に渡さうとした時にそれを家に置忘れて來たことを知つたのである。 晩は時間をきつた約束があつて時計をとりに家まで歸つてはゐられなかつたので、懇意にし 自分の 即計 烈门 つたからだ。 借りた

3

必要だから出さうと思ふから金を貸してくれと云ふことであつたと母親は話した。この殆 0) に依ると、彼は食後、 他の迷惑を多くかけてるた或る輕薄な親戚の者があつて、その者が自分の時計を質においたが家に 『このやうに行り損ひを反復することは彼ほどの几帳面な人には非常に病理的に思へたので、何と またどう云ふ関係でそれが趣つたかと尋ねられて、その動機は直ぐに發見された。 心理的動機を知りたいと切に思つた。で、最初の忘却の起つた月に何か不快な經 出かける少し前に、母親と語し合ったことがある。これまでにも彼に金銭上そ ど猟請的な なかつた

1 特別の動機があるか 間とりきめてあつた訪問 込んで置きたいと思つたことであつたらう。それ故に彼はそれを翌日返却するのを恐れたのである。 て驚くに當らぬのである。併し「與り知らさる」婦人の時計に轉嫁するに至らしめたには、なほ他に 方に於いて、彼は解除すべからざる義務に依つて自分の家族 は親戚の者の貧窮とあまりに甚だしい對照をなすので、それを選げようと明かに思つてのた。併し他 また彼はその時計を多分その婦人への記念として喜んで納めておきたかつたのであらう。更に、婦人 を同時に持歩くことを避けようとするものであることを誇つてゐる。彼はあまり豐富に見えること この婦人と結婚したいとの明かな意間に對する自己警告とすることを心得てあたのであ また自分の時計を再度忘れ婦人の時計をその代りに出來るやうになつたことは、本人が二つの時 計を忘れたことは敬愛する婦人を再度訪問する機管を供したのである。何故ならば、 の事で彼女を訪問することになつてゐたからである。さうして時計 も知 を、側 れ 500 6 最も近しい動機は多分、 時計 を返すために利用するのが勿體ないやうな気がしたのでもあら 彼が自分の犠牲になった時計の 母)に結び付けられてゐる事を思ひ出し を忘れた事は、 既に相當永 彼は

持時計を携へてゐるのを友人に見られて甚だ極まりの悪い思ひをしたので後はた又縁かにそれを眺め 『最後に、婦人の時計を忘れたことの今一つのは據を求めるならば、 その前陸に領身者な る彼

快な事柄が再び記憶に甦つて來に。

金の借り方は本人の感情を非常に害した。さうして幾年この方この親戚の者のために被つた總ての不

ためにいつまでもく一金の迷惑をかけられてゐては、しまひにはこちとらの方が駄目になつて何もか にその時計が入用であつたから、この意圖は無意識の途に於いてはた。症狀行為としてのみ表 表現の背景には恐らく次のやうな思想の流れがある。――そんな手で金をむざく〉卷上はられてたま を意識的に表現すればかうならう。---私はこの話を忘れることが出來ない……と。(こ [11] るものか。もし時計が要ると云ふなら俺のを自家に置いておくから……と。併し彼は約束を果すため も投げ出 とが出來たのである。第二に、この忘却はまづ次のやうな感情を表現してゐる。 じ症狀行為を繰返したところか見ると、 の症狀行爲は、それ故に、いろくしな要素に依つて決定されてゐることが分る。 さねばならないやうになつてしまふ。本人の報告では憤りは一時的であつたと云つてゐるが 無意識に於いてはこの憤りはもつ と激しく働き續け ――この碌でなしの 第一に、この

(証) (一) このやうに無意識の中 れの繰返しとたつて、戦は是正の意りとなって現れたのでもる。 に働き續けることは一度は症狀行為の後に一つの夢となつて現れ、今一度はそ

**『婦人の時計も後には同じく忘れられる事になったのに、無意識のこの態度を知って見れば、** 

の間の妥協として出たものである。」(精神分析中央雜誌、 症狀行為が生じたのである。この症狀行為は抗争する情緒と無意識法廷での高質に購ばれたる勝利と であつた。併し彼には時計を返すべき総務があつたので、その結果これでもまた無意識的になされた またこのやうな痛くもない腹を何度もさぐられないためにその時計を持歩くことを好まなかつたこと 二卷五號)

ステルケの觀察(前掲書)を一つ引用しておく。——

見た。この好意なき思想を意識した後で、私は一番上の架が脇に置いてそれをまだ調べなかつたこと る陰虚はそこになかつた。一體、私は兄弟にこれ等の誰の貸してやりたくないものと見えると考へて つてゐる架箱を全部出して、殆ど二百数の陰声を一つ一つ手にとつて調べて見たが、自分の捜して居 になった。兄弟はそれを幻燈の寫真板として譚濱の時に利用したいと云ふのであった。いろく~苦心 科學的著作のための掃畫の蒐集の内から、或る日私は自分の兄弟に二三枚貸してやらねばならぬこと と伝ふ考へが して自分が集めた複製のことであ (六) 置忘れ·破壞·忘却の複合的行り損ひが抑壓せられた抗意志の表現となつた實例。——『或る ――ところがこの陰壺を私は捜し出すことが出來なかつた。それに関係のある陰壺 一瞬間超りはしたが、とにかく騒まれたその挿畫を捜し出して幻燈板にしてあけ るから、如何なる方法にもせよ、私より先に公表して貰ひたくない

はと思ひつくいつもまた忘れてしまふのであつた。 ろくの事が建つた。幻燈板の一枚を手に持つてその硝子面を綺麗に磨 好意なき思想はまだそれでも十分に征服され切らなかつたものと見え、幻燈板を送り出 短かく書いてあつて、さうして私はこの箱を脇におく前にこの標示をそょうに見たものであるらしい。 私が幻燈板 私の手から を氣付いた。果してこの箱の中に求める陰畫は這入つてゐた。この箱の蓋には内容に就いての標示が して遂になほ幾日 私は幻燈板を壞したことなどない。この板の新 で組立ているた時に全部をまたもや床に取落したが、幸にして少しも壊れなか 滑り落ちたが、 もの間ぐづくしてるて、やつと荷造りして送り出した。その間私は毎日今日こそ 私が足を出してゐたものだから、 しい見本の仕上げ その上に落ちてわづかに壊 いてゐる内に押潰してしまつ をしてるた時に、 12 す前になほい なか れは

物を脱いでゐた間に、私はそれをズボ ランクはまた 塞口 八旦 ひに関係 を失つた夢を見た。 との間 一行り扱ひと夢 ある夢の分析に立入らなけ に興味深き關係あることを論じてある。併しこれ等の關係 朝 了精神 着物 20) TP 分析中央雜誌、 **清**換 ボケットから取出していつものところに置くの へてゐた間に確にそれを失ったのだ。 ればならな 二卷、二六六页、 40 私は管でいろノー 及び國際精 を調 長たら 夢(の) 神分析雜 見るには、 6 3 関係に於い 私は清

第十一章 複合的行り摂ひ

であつた。であるから、この忘却は私には知らないことではなかつた。多分それは夢の内容に現れる ばかりになつてるた無意識的思想に表現を與へたものであつたらう。こ

至 紛失や置忘れのやうな行り損心は夢に依つて償はれる、つまり失つた品物が何處にあるかを夢に依つ あられなくなり、<br />
翌朝皇してその場所にその指輪を<br />
競見した』と。<br />
彼女はこの出来事を不思議に思ひ 前に、姿はそれが長房の中の箱の側にころがつてゐるところを夢に見た。その夢で姿に勿論落酒いて **酸見したりすることの内に、後女の生活に於いて如何なる變化が生じてゐるのかを調べて見ようとは** 彼女の思ひと聞ひとは震視されんやうにたっことが腰々であると主張したが、伴し指輪を失ったり再 い指輪を失った。婆は部屋の中を隈ぶく獲し廻ったが、それを籤見することが出來なかった。 いのである。或る若い結人がから書いてある。『四ヶ月ほど前に突は――仕事豪の中で――非常に美し て知ると云ふことは夢の木人と紛失の本人とが同一人である限りは、震験と云つたやうなものではな

云かことは(それでも結局同じ結果に到達するのだらから)一定の目的へと働く意志の變元自在さを示 つたことを、母び得ると私に主張するのではないが、併し行り担ひの形式がこのやうに變つてゐると すのだ。さうして行り組みは個に的なもので割った。「な必要とするものでないとエふやうな思想に對 右のやうな複合的の行り買びの種々の場合から別に満しいことを、個々の場合に就いて知り得なか 第十一章 複合的行り損ひ

はしなかつたし、またかの婦人はメダルを思ひ切ることは出來なかつた。これ等の決意に反對して 阻止する力が全然ないと云ふことである。いろノーやつて見たが私の友は結局文藝協會の會合に出 して一層力强く抗争するものである。これと同様著しい事は、意識的意闘ではこの行り損ひの成立 要なのである。未知なるものを意識にまで知らしめるためには、一つの心理的の仕事が必要である。 するためには意識的にそれとは反對の意圖を以てするやうなことでは駄目で、それ以外の く未知の何物かは、 最初の途が閉られた後には また別の出口を發見したのである。未知 の動機 何物か を征服 心心 働

## 第十二章

## 決定觀 偶然信仰及び迷信 種々の見地

120 6,0 那。 立派な動機があり、 うじ並びに一見意岡なさ 0)0 心、理、 -[-述 前行為 外つ 0) > 何等。 個 R 意、 かの不 () さが如くに思 には知られざる動機に依 十分、 の總決等として、 20 心へる何等 オル 般、 かの仕業が、これに精神分析の 的特質に励しては、やがてもつと確實に定義するであ我々は次の如き原則を樹てることが出來よう。——我 って決定されてゐることが分る。 研。 究を で適川すい れば、

な條件を充たさなけ 200 やうな説 明ね受くべき現象の ればなら 10 分類 中に入り得るためには、 0 心理的の行り 損ひ

- れ、また (a) 心 常能 的 の行り 能回 内に於いて 担ひけ返 る程度を E (1) 音節に依 超えては からら つて形なせら たいい を (0) えした 程度は 我 々の評價 に依つて確定
- 行為を以 1 前には 心理 山竹 000 的行 と正確に為し () 損ひけ障 的叉は 送け てならい Fi.F This かんしょうこう Vit. 有 れをもつと正確に遂行し得るとの 性質を帯ひてゐなけ 77 (0) からいら 3510 自信 司 かい 12 如何な 100

る時にでもなければならない。我々が他人から正された場合には、その是正の正しく自分の心的仕業 の正しからざる事を直ちに認識しなければならない。

等かの助機 (c) 我 な我 々が如何なる行り損ひにもせよ、一つの行 なの 内に知覺するやうでは行り損ひではない。 り損ひを知つた場合には、我々はその行為の何 寧ろそれを『不注意』のため

そこでこの群の中に残るのは、よく承知してをりながら忘れたり、 「偶然」 のせいにするやうでなくてはならない。 誤つたりする場合、云ひ損ひ、

讀み損ひ、書き損ひ、行り損ひ、並びに所謂偶然行爲などである。

の觀察が附隨するが、それ等の觀察は部分的には更に立入つた興味を誘發する。 これ等の現象の大部分は、これ等を表はす言葉に等しく『損ひ』,vor"の付いてゐるのを見ても、 相似してゐることが分る。併しながらこれ等の現象を説明するに就いては、そこに一連

にも及してゐるものであつて、實に我々の想像以上である。私は一九〇〇年に文學史家下 A 決定性の範圍を見誤るものである。この決定性は心的行為の件の一部分のみならず、 我 をの心的行為の一部分を目的觀念からは説明し得ざるものとして放 郷することは精神生活 更に他の分野 1

is,

M. Mayer の一論文の『時代』, Zoit" 誌上に公表せられたのを讀んだ。彼はその論文中で質例 或る名前を全然出鱈目に思付いて見ると云ふことの不可能を、私は旣に知ること久しい。例へば冗談 に厳格に決定せられてゐるものであつて、殆ど人々の不可能と思ふほどである。そこで私はまづ、出 鱈目に選ば 或は陽氣に、位の多い或る數を一見氣儘に云つて見て、それを調べて見るとすると、 更に細く分析して見ようと思ふ。 れた名の一質例 ナンセンスを意圖的にまた出鱈目に作ることは不可能であると。 を短く論じ、次いで『何の考へもなく口外した』数の、これと似た一質例 我々は或る数、または それは

中でその婦人につけたものであらうかと私は考へた。選ばうとするといくらでもあるやうに思へた。 伴ふことなしに、飛出して来た。それはドーラーであつた。 を思はれるであらうし、 のやうな名前に就いて惑ふ必要が何等ない答であつた。あ また特別 或る一三の名前は私は直ちに拒けた。第一に本名である、次に私の家族の名前も反對したかつ 私の扱つてゐる或る婦人患者の症狀史を發表する準備をしてゐた時に、どう云ふ名前を著書 に奇妙な音のある名前 私自身もさう思った。ところがさうでなく、 もいけな いと思つた。併し、これ等の名前を除いてしまふと、そ りとあ 1, たった、っだけが、 る名前が私の に取捨出來る 他の名前を

姉妹 併 識に齎すことが出來た。そこで、 ip ざるものとして挺けようと思つた。 ばうとした時に、外ならぬ『ドーラ』が思ひ出されたのである。 私は思ひ出した。それ等の のだと云 食堂の 「見届けて、これは誰の名だと導ねたところ、ドーラだと思はれてはゐるが本當の名はローザである、 やかな出來事が私の心をかすめ通つた。それに依つて求める決定要素が分つたのであ 私はこの決定性に就いて自問して見た。――誰が他にドーラと云ふ名前を持つてゐるかな? し子守りになるに就 を開 出たと云ふことは、また、 の子供の子守りがドーラと云ふ名前である事が思ひ出されたのだが、私はこの觀念を 卓子の上に『ローザ・ヴェーさまへ』,,An Fräulein Bosa W." と宛名した手紙の置 持つてゐたので、私は固くこの觀念を執つて進んで行つたのである。やがて、前夜起 10 れたっ 私は皆く 私は同情して云つた。 默り込んでしまひ、あらの いてはローザと云ふ名前は私の姉妹の名と着くので、それ 事柄は仄かなところに沈 もつと確乎たる内的聯想に基いてゐるのである。何となれば、 私が彼女自身の本名を保持することの出来ない人のために名前 併し私は十分に自己統御 可裏さうに、自分の本名すら保つてゐら る種類の んでしまつたが、併 重要な事柄に就 それのみならず、この場合特にドー 一或は分析の智熟をと云つても し今は私に容易にそれ等を意 いて考へ始 をやめ れない る たことを今や ることこした 信ず いてあるの 私の 1 姑妹

第十二章

決定觀

-偶然信仰及び澄信--

種々の

見地

者の病殊史に於 る人であつたところの或る解母であつたからだ。 いては、 分析取扱の過程に関して決定的な影響を及ほしたのは他人の家に傭はれてる

持つてるたとは實際思はなかつたし、また私の講義中では別の名で置換へるつもりであるのだと……。 が同じドーラと云ふ名前を持つてゐた事を思ひ出し、この名前を種々な聯想の場合に非常に屢 は私は非常にうれしく思つた。さうしてエルナと云ふ名をその薄義の間使用した。講義が終つて後、 になつてはならないと考へた。であるから、ドーラの代りに『エルナ』Ema と云ふ名が出て來た時に 今や私は急いで一つ別 せざるを得なかつた。私は個人的に知つてゐるその著い女學生に向つて辯解した、彼女も同じ名前 と云ふ名になった娘の病狀更に就いて或る講義の中で論じてるた間に、私の二人の婦人聽講生の一人 一體この『エルナ』と云ふ名は何處から出て來たかを自問したが、さうあらうことを虔れた代償名稱 選擇に少くとも个分だけ管理されてあることを知つて吹き出させるが得なかつた。他の婦人躊躇生 このさゝやかな出來事が幾年の後に、豫期せざる連續を示したのである。既に夙く發表したドーラ 生の 名を擇んで、精神分析に既 の名を選ぶべき任務を持つことになつたが、私はそれに就いても一度その婦人 に全く通暁してゐる級の者等に哀れな實例を提供するやうなこと Bina はそい一部分を成してゐるのである。 口口

の名はルウツェルナ Lucorna で、つまうエルナ

うっし 一、四六七個の誤りがあらうと、いもうこれ以上變へたくないと云ふことを報告してやつた。 5 にその敷を自分に説明しようと試みた。さうしてこのさくやかな分析を手紙 いナー (二) 或る次に宛てた手紙の中で私は『夢の註釋』の校正を見終つたことを、さうして『そこに 自分の行ひの 生々し かつた當時に提へて當いたまくな、こくに引用しておくのが上々であら 0) 近年としてき添 私は道ち へて

ていいから 私がこの人に興味を持つてゐることを君は知つてゐる答だ。 丁度この事あつた前に、私は新聞紙上で歩兵大將たる形耳 は背然。 競見せら た住であつた解解は、 か らう誤りの数として意 -数が出 日常生活 ない 意識に解放せられた數を無意識が忽ち決定しようとしたものであるとうへられるであら 72 て來たのだ。 るであらう。 の精神病地への谷里をなほことにざつと附加へておかう。夢の 他は陛下の 或る時病院に來ては 併し心的生活には何等出鱈目ならのや決定せられな なし 私の心算では、 期待 きた日は日に一、 せら れる成 る事を果さないればならないからだ。と、その管時に僕は 何に誤りの数は多からうともと言く氣であつたが、 にぶつた。 四六 七次 る数をこの 將軍が休職になった事を直えだのであった。 僕が軍隊生として勤め 一汁は八 手続の中で暴け 日間に他 いちのはない 木の お信服にしてくれなく てるた間に、 Ç すると

から

決定題

偶然信仰及你告行——往

々の見鳴

三五四四

想の なる。そこで二、四六七の中の二四の数が分つて來た。さて、私の年齡を設はず四三と云ふ数をとつ あつたと私は思つた。さうすると十七年になる。私はこの事を凄に語すと、妻はかう云つた。――「ぢ 程を歩みつくしたかを計算して見たいと私は考へた。さうして私が彼を病院で見たのが一八八二年で 中間の時期には私は自分であまり仕事をしなかったと云ふことは明かに私の不快に思ってゐるところ に對して、二四年餘計に們ったいとの順麗を表はしたことになるのである。私が紅大性に從つてゐた て御覽なさい、さうして二四年をそれに加へると六七になる。つまり、退職したいと思ふかとの質問 可なくして外間したため……。)それ故に私は一八八〇年に彼を見たに相違ない。さうなれば十九年に て彼は歩兵大將、体職となつて經歷を終つてしまつたのである。どれだけの時間に於いて彼はこの道 である。で、姓は伴にお終ひに会り、自然はまた高すべき総てや自分の前に持つてゐるとばふことに いてゐるよ、 一點を記憶してゐる。私の成年の日を、私の二十四の遊生日を、軍隊の獄舎に於いて親つた《許 流 人の經歷を辿らうと決心したのである。さうして考へても御覽なさい、今日(一八九九年)に於い 貴方ももうさうして退職しなくちやなりますまい。と。で、僕は答へた。――僕には神様がつ れはなほ彼いてゐた、さうしてこれは皆然だ。 かうした會話の後に、僕は机に向つて背への手紙を書いたのだ。併しそれまでの思 私の勘定は間違つてゐた。私はそれに對する確

返して見たが、いつも同じ結果を得てゐる。併し大低の場合は非常に祕密の內容を持つたもので、報 競いて、一種の勝利の感がそこにあるのである。そこで我々は當然かう云ふことが出來よう、何の意 告するに忍びないほどであ 聞もなく投げ出した二、四六七と云ふ数字でさへも無意識からの決定を缺いてはゐないのだと――。」 数を一見出鱈目に擇ぶことに就いての説明のこの最初の質例以來、 私は同じやうな試験を繰

するであらう。これはアードラー博士 D.: Alfred Adler (Wien) が『微頭微尾健康なる』或る知人か ら受取つたものである。こ 併しこの理由のために、私は鑓踏なくこくに偶然思ひついた敷の非常に興味ある一つの分析を附加

【註】( 1) Psych.-Neur. Wochensehrift, Nr. 28

で、私は一つ實驗をして見ようと思つたのである。私には 1784 なる數が浮んで來た。次に聯想はか う走つた。1784+17=102; 102+17=6. そこで私はこの数を 17 儘に意識中に呼入れる一切の数もみな決定的な意味を持つてゐるものであるとの事をそこに讀んだの 來事に遮られる事さへなかつたならば、私はこの書を識了してしまつたであらう。我々が一見全く氣 その人の報告に曰く。――『昨夜私は「日常の精神病理」を読んでゐた。もし私が注意に價する出 と34とに分けた。私は

決定題

一偶然信仰及你邀信

一見地

響」に當つてゐることを思ひ出させた。」 私はこの前 る。 関の始 と云ふ数はレクラム叢書の一〇二號目がコッツェブーエ まりであつたのだ。私は自分の一生を十七年宛の時期に分ける。その區分は の誕生日には痛ましい感じがしたのだ。十七歳の終りは私の生涯の非常に好ましい、 年期は三十四を以て終ると嘗て君に話したことがあると信じてゐるが、この Kotzebue の戯曲 -7 人間 1 理 何を意味する 111 (1) 憎悪と復 前白

であ 同じぇ 號を空で覺えてゐる)ミュルナー Milliner の「罪」である。私は自分の能力を以てして成り得 ひをして、アリは非常に可愛かった。その前の日に、私は損立なぎれに彼のことを「らつとも可愛く た。それにつれて思ひ唱されたのは、私が嘗て自分の(六歳の)息子 Ali 18 ものになり得なかつたのは自分の罪であるとの考へに始終惱んでゐる。更にレクラム義書の三四號は ふので、 『私の現在の心理狀態は人間への憎悪と復讐である。レクラム叢書の六號目は(私は非常に澤山 ュルナ 私は彼に云つた。「アリはヒベルマンカンサウレム・カリな以て口をしいだいと 私は彼に に分けて見た。題にそこには 1 カリ バー」、Der Kallber、と題する物語であることを私は思ひ出 語を搜すやうに要求した。 ...\Live , Kaliveの言葉の含まれてゐることが思ひ唱され 彼は何も思ひ當らな と共に詩の押韻 いから一つ題してくれ した。私はこの 我々は大笑 を将 べき

风くから非常に多くファウスト的なものを私自身の内に發見してゐた。」 二が出ることを思ひ浮べてゐた。レ 私はこのやうにしてこの作を忘れようとしたのである。それでも一じと三四とを二七で割 妖女、Since w usly それからシルレ **赤私の興味を高いたことは事實なのだ。私はたべこれだけの事を考** 1, 上つてレクラム叢書の目錄を見た。一七號は『マクベス』であつた。驚いた事には私はこの ,Horo and Launder'が思ひ當つた。己れを困らせる明かに愚かしい我が違志の試みかな。 見ても駄目であつた。私は自分の讀書を續けようと思つたが、併したと機械的に續けるのみで、一七 し以前には確にこれを知つてゐたのだから、私はこれを忘れたがつたのだと假定した。いくら考へて 何 に順はされて一語をも解することは出來なかつた。 シェークスピアの戲 今や私は自問した。 「も覺えてのないことを知つたのである。そのくせ、シュークスピアの他の | 曲であるに相違ないとの考へが浮んで 來 たっが、どの作であるか。 レクラ ム叢書の一七號は何であるかと。併しそれは一向出て來なかつた。併 (1) クラム電害の ツマクベ 一號と二號とはゲーテの「ファウスト」である。私は ス」譯を非常にい 私は 火を消して更に探索を進めた。 ハナラ くと思つたことなど。疑びもなく 一一殺人。 如何なら作にも劣ら マクベス夫人、 私は総に立 I W 途に HI iri,

ないアッた。Kn (koin) lieber Ali soi、とばつた。」

偶然信仰及び送信――種々の見地

第十二章

决定號

は別用を続けよう。

云つてゐる。この分析は、それ等を續けて行くことに依つて一、七三四の數や諸々の思ひ當り の理解を助けるやうな何物かで引出されるのでなければ殆ど我々には報告に價しないものである。な ることを許さぬと云ふことである。人間はその分析したものをうまく綜合してゐないとアードラーは 我々の遺憾とするところは、鬱者の演み深さが我々をしてこれ等の思ひ付き(觀念)の意義を凋祭す

か である。夜中に私が起き上つた」めに凄は限を覺まして、 0 と訊ねた。私は妻に一部始終を吟語つた。妻はそんなことはみな詭辯だが、併し非常に面白い 「今日風く私は固より一つの經驗を持つた。その經驗はフロイド的見解の正しさを明かに語るもの ならず、僕は昨日の前に云つた、東が八十三歳で夫が三十五歳だとすると、それは非常な不調和 彼女は一つの数を思つた時に、何も心に浮んで來ないと云つた。「では試みて見よう」と私は答 たれ以来。 と云つた。これに對して私は道ぐに應じた。「一七とは私が只今云つた数だ、」それ こく質目、私は妻にお前は八十二の老いたる母もやんだと云つて郷極してあた。 v クラム叢書の目録をどうしようと云ふの

この夫は自今自身の數に百七に定めることは出來なかつにが、妻の方が一見出鱈目に授んだ敬を舉

け を示してるる。その願堂を明白に述べて見ると次のやうになるであらう。――『俺のやうに三十四 の場合に於いては彼等の相個的の年齡を取扱つでゐるからである。さてこくまで來れば、この夫に起 選んでゐるのである。この 選ぶやうになつたかをよく承知してゐるのである。さうして自分自身の數を同じコ に對しては十七の女が適當であらう。」 った数を解釋することは容易である。アードラー博士が云ふやうに、それは夫の抑壓せられた ると、直ぐに解決してしまつた。事實、この婦人は失が如何なるコ :3 .77 3 フ、 は慥に雙方に共通するものである。 ムプレ ックスからしてこの数を 何となれば、 ブ V " それは火 ク る願望 ス から

ないことがある。 離別になったと云ふ事である。こ このやうな『遊び』をあまり人々が軽々しく考へないやうに、私はことに云ひ添へておかねばなら アードラー博士の報告に依ると、 この分析の公刊せられた年の後にこの夫婦

(語)(1) レクラム派等十七時の 字が文字の代用をなしてゐた。 時に無政府主義の結於に入ったが、その緒所の目的は衛王程序にあった。多分このために彼はマクベ ス闘の内容を忘れたのであらう。同じ人物にその當時に、暗合文字を練明したが、それに於いては數 『マクベス』の説明としてアートラー博士の報告に依ると、この男に十七該

た。伴しこれ等信堂の気治には、二つの繰しい出來事が後に重なつてゐるのである。その出來事に於 いては同じく十七と十九の二十二首の領域生活に於ける重要な意味が記はつてゐるのである。 また十九萬の時には始めての天陰行を試み、その後間もなく彼の最初の料學的發見をなした事が知れ 考へて見た後に、彼は十七賞の時に豫々憧憬してゐたアカデミィの自由生活に入つて大學生となり、 いてはるない。一七と一九との二数に對して特別の偏愛を持つてゐる事を承認してゐる或る人が習く 設。"Lieblingweiden"の自來ることも當人の生活に關係がなくはないし、また多少の心理的興味を缺 (四)無気味な数の川 | 東る事に競いての同様な説明をアードラーが與へてゐる。また所

減む、主料を弟の誕生の日数に加へる事に表つて、電金の三国を表はしてらたのである。一般は結費で が自ずから思ったことが叩ったう理由が、名でもたのでする。かくて彼は 11 のあることを気付き、それには何か動脈があるのだらうかと自同してるた。やがて彼は、 自分が不満の時に特によく、それなら代は南にもう十七回から三十六回まで請したぢやないと云ふ靡 て見ると意外の意味に到記することが出来るのである。このやうな次第で、私の息音の一人が或る目 に生れてなり、 質は。 我々が特別な世様で非常に足々、また土見出鱈目に、用ふる数でさへも、分析に依つて辿つ 一湯は二十六日に生れてなり、さうして人生の多くの福利をこの第の 自分の NY.S 生し 日敷から十を に運命

あるのに、こんなにへづられてある。

は、の仲悪です。子供の時分には信食私は神に耐つて、 含んであるとの享害に被言注意を呼んだいである。彼は直ちにこり ¿(·) 七人兄弟で、私沙最年少者です。3の数は私 作小 かたっと 分で彼は ひ當りの分析を(本人の承諸を得こ報告しておくが、 ざる思想現象にしてこれほど立法な組組を得たもの しとしてそれほど好適なものは他にないからである。 所で ふやつだ。これはこの数の有めの特に相當する(世中6×7)、まづかう云ふ解決がつ うらとは私には思へないからである。他方また、 く行詰つてゐるので、 また幼 よづ私 私は数の思ひ皆りに就いてなほ多少論じて見たいと思ふ。何となれば、意識が全然與り知ら 426718 の問いたことのある行法だな、「鼻感管は行音に得れば四十二日、持ちなければ次週間 年時にその食敬する父心襲つたと云ふことを附言するに止めておく。 との数々彼は思ひ出した。さうしてかう自問した。さて、これで俺は何 その間に占は、 役() の姉 提んだ六桁の数がるとも 1 ム存在をこれほど終易に證明 に相 智者の手傳ひ(暗示)が問題に それだに、 それに流 これ等二人の意 信しますっち いてはた 私はこくに私の患者の一 解決の練 は見の 地態 ド本人が澤山 との 40 きたが見した。私たちは 気を打り L 91--(-15) する個 以上 ならな 特别 の子供の 生活 一人とも 12 人() を思ひ省る (0) い分析の から 切为 数の思 祭は他 取品

一

決心問

一例然信

仰及が無信

18

40

11

考へたことでした。もし私の父がも少し長生さしてゐたら、私は学つ子ではなかつたでせう。もしも 弟が一人出來たわけです。」 一人生れてるたならば我々は多人になってるたわけです。さうして私が兄貴風を吹かせる事の出來る とすれば、しまひの 18 は何の意味でせう? 沿はまだ僅かに七つであつたのでせう。――『私は屡々 見と憎らしい婦とは無いものになってゐるからです。――その數が兄弟姉妹たちを表はしてゐるもの けてくれるやうに願つたものです。私にこの原壁を一人で充足してゐるやうです。3と5、即ち悪い

にようならば、これ等に入が気の代りに近んでってくれるべきるならばしるこ 於いて、彼の霊族たちに何する彼の二一の高壁の光足に相當してゐるのである。つまり、彼の悪い兄 意味してゐる。さうしてこのやうにして父の生存に對する頃堂を表現してゐる。その数金體は質能に と姉とは死んで、も一人小さな子が自分より後に生れて深ればよいとい二つの職業である。或は簡單 ーーからして昔だ容易に養見された。。humxxは変を激ふことの出來なかつた醫者に對する嘲弄を 發見したいと望んだ。これは終りの方の桁のために要求せられた條件――もし父が長生きしてるたら これでこの数の説明はついた。伴し我々はなほ無釋の最初の部分とそれに続く部分との間の連絡

E. へことないこの外に何は行っては、ことができるい間ですのでは、というこうだが、ならはど物間にするた

## めに省略してしまつた。

期待は愈々强のられて行つた。彼が吹に落へたことは、熱が彼にはいつも非常に重要なものと思へる 談としてよく呑込めなかつたので、その背後に何か秘密の意味がひそんでゐるのではないかとの私 と云ふことであつたっ と映気し、 すことが出来ないやうに忘れられてしまふものだからである。彼の話では、それ な熟さでこの記憶が出て殊たと、多分正しいことを云つた。併し私はそれだけでは滴是せず、 我々はこの修語 と記事に言 を思ひ皆り、自分の思ひ付く何事かと關係させて見てくれと挑んで來た『被驗者の最初 しく忘れてるた改 (六) 今一つの數の分荷を私はジョーンズ(前掲書)から採る。彼の知合ひの或る人が 986 と云本數 記憶が真ぐに思ひ出されるほどそんなに生々とこびりついてゐたかを知りたいと思つた。 また後にそれを思ひ出 の人に於いて、何等かの他のより重要な心的経験の聯想がなけ いたものであ 内非常に熱 る農 熱は世界に於いて最も重要なものである。 る。これは勿論、實際の集陵計の示す98.6 であった。六年前の武 い大い前に坐してゐたが、彼はその火からすざつたばかりで、この非常 す度に愉快になったと云ふことである。併し私にはこれが特別に厳 る暑い日に新開紙は紫暖計が華氏 986つ 生命の問題である等々。 を可笑しく誇張したものである。 れば、 を読んだ時彼 かうぶ の聯想は、久 手生は京富 何故な 何故に 阿野 "

決治觀

偶然信仰及び迷信--種々の見地

觀念 1. 彼は夕方などに と紹び付 なる れとぶつたる ておへ 消浴 3 著者のこのやうな熱狂 411 にかか また强 から 75 よく窓 いであつ して、 役がその -) 10 こう! 自然 起に 3-熱上大 立ってその 次に思ひ付 烈、 方, 6 る。彼は私の祭御心直 -) ぶりは 炉, 2 親念 " 題紀 17 生命 10 いさくかをかしいと思つ は変 1 た事は、 が変 から、日 根原原 心() 彼の 思ひ當り る畑や 中に於 高く突 単語 らに流認したの 炉 いては 78 JI. 動機をなしてゐることを察知するこ 朓 恋 0 めて たので、 から見える或 7-線微 は、 である。 筒 考 私は か I 1 1, ネ 方の ル 70 なほ彼 ギー I I. 常として ネ ル 0) +" このやうな 煙 炎で th 放 想を 散

とジ 13 私はユン 7 心定 料が無意識的思想に於いて知何に 13 7 1 11'-] 中国 文の数の無意義自然 67. 分析に於 5000 の論文 60 100 122 事が特に著し かに 夢に続 "Chemistron しては 60 ٠. 上げるれ 11 "Ein と私は思つた maipulation of numbers") とを推薦 るかに就 Beitrag zur Kennthis des いてふき印 10. 私。 様な 长 Zild mbrannes" 细 7: と思ふ人に 標 5 二進 14

11:

觀以完成

する人

さとでいから

伊心堂 は、

私言情況下二心年號

や落

地などな野え

1 の子

思想の

ili

れに沈んでや

がて独ね

る意义

に続するその

夢遊精者的

確

質うしい

? (O)

後の

非常に

11

帰た感ずろいて、

私の語い言語に言いていては以は立常に終易に扱ふことが用家ると云

情である。それのみならず、数に闘するこれ等の無意識的の心的所業に於いて迷信的傾向 を發見したが、それの起源は久しい問私に分らないまゝになつてゐる。(こ のあること

【註】(一) ミュンヘンの 出て來たと云ふ證明には少しもならないと云ふこと。第一の結論に疑びもなく正しいが、第二の結論 於いて決定的な忌ひ付きが現れると云ふことは、この數が『分析』に於いて發見せられた思想中から は概念に誇すると同様な騒烈の可能性を持つてある。と云ふこと。第二は、自競的な数の思ひ付きに はいさ」か極端である。 してゐる。數の思ひ付きに就いてのフロイドの分析的研究、國際精神分析學雜誌、一九二〇年、一覧。 ュナイダー氏はさまんした賞願からして二つの結論を舉けてゐる。第一は『心理作用は數に對して ルドルフ・ショイナダー氏はそのやらな数の分析の證別力に對して興味ある核議を提出

することが説明せられたとて、別に我々は驚くに足らぬのである。 のみならず、他種の言葉の思ひ付きも、これを分析的 に調べて見ると必ず十分な決定的要素を有

日前 の發見に懸るものがある。(Dimost: Assoziationstudien, IV.S. (t) から 何となく氣にかいる、 Tito aniog と云ふ言葉が頻りに口頭に上るのだが、どこからそんな言葉が出 つまり追 遠けられるやうな言葉の生する美質な質例 215) 『浅る婦人が私 いいいとこと としては、 て来 ジング 見當が .7. 2

つかないと云ふ。ずつと幼い時分に何か核的を張めた出来事の郷味せられた順度はなかつ 私

去 المانة るる。多分これと同じ時分にこの婦人は「Manuros から來た或る人と知合ひになつたのである。 我々はそこに部分的に意味及び音の關係を見る。 ところが彼女の夫はそれに對して一向興味がなかった。 人に導ねた。野く躊躇した後、彼次は 。Margor Brock (周衣)を非常に欲しいと思つたことを またロシア語の Morganrock Tag-an-rock (朝衣、畫 形 から來る決定がそこに現

ので、 党派の べからざるなり。」 的決所に於いては出 せら 間明に恐らく管奥することが出來る。一特的な心的決定説に對しては、多くの人々は、 (B) 一見氣まぐれに指ば れなけ 自由意志の存在に続いての特別な信念的感情に楽いて反對する。この信念的感情に 几つその感情に喜んで 信仰に對しても周しない。線での常行的 ればなら て来な ない。併し私 もので 腹るものである。(ルッチルので、一巻こくに立てり、 オナイ石 5000 村等し得た限りこ於いては、 や敷り かうした接合にないては、人々は 決定性をこのやうに洞觀することは、今一つ別 の終情と同じく、 この信念的感情は偉大な重要な意志 この感情もまた何物かに依つて是記 心的强 また他に知何ともす 世間周 知 0) 決 如

他方に、我々は一つ 四軍阿也三三朝一致以五七行即尚索乃之上, 何等方動機なき自由意志で出來る

る決定性は不斷に筐施されてゐるのである。こ 由になつたものも他方からは、即ち無意識からは、その勤機を受けてゐる。さうして心的質域に於け ふもではないとの信念を持つやうになるのである。Alimina non curat practor. このやうに一方から自 自由意志に就いての信念的感情が正しいか正しくないかなどと云ふ事に就 とか感じるのは、些細な、どちらでもいゝやうな決心の場合である。我々の分析に伝れば、我々は、 意識的動機と無意識的動機とを區別するならば、 意識 的動機は我々の一切の動機的決意 いて論等する必要は 心拖

【註】(一) 一見出無目に見える行動にも騰密なる 決定性があるとの見解は心理尊に對して ――多分また義 朔 に 切かにしてゐる。プラーグ、別法展達グロース Linking まの一門場だるヴェルトハイマーとクライ れるとそれに連れて思ひ付く言へ劉彧語反應。や云ふのである。こうして始のに切べた語とにへの語 對しても――旣に豐かな結果を與へてゐるのである。プロイラーとユンガとはかう云に意味で、所謂 ンとはこれ等の管験からして事實診論の義法を達展させてあるが、この教法は今年も遺生者及び法律 て、このやうな聯想的實驗を試みれば心理狀態に對して如何に微妙に試験をなし得るかと云ふことを との間の時間(反應時間)を含るのである。ユングはその『診斷上の層型に発に、九〇六年)に於い 聯想質験に於ける反応が理解する方法を樹にくるる。この賞談に於いては役員者は一つの音が異へら

従つてまた轉位せられた知識に相当するものと如く思は

れる

- ある。 動機の存在することを心理的に適向しようとするのは望ましいことであらう。質は、無意識をより深 く知ることに依つて得たさまぐくな複様からして、そのやうな證明が何處かには養見せられ得 (ひ) さきに述べた如き行り損ひの動機に就いては意識的思想は全然與り知らないとは云へ、その に於いて現象は二つの分野に於いて證明される。それ等の分野はこのज磯の無意識的な、 るので
- 歩いて、どんな風にステッキを振り相したとか、 想症患者の如きは、彼が停車場で出る時、人々は一方の手で行か或る運動をしたので、彼等はみな自 それに何とか解釋を施し、遙かな結論や導き出す墓碑として利用する。例へば、私が近町見た或る安 17 分の境遇を知つてゐるに述ひないとの結画を下したのである。また他の患者は人々がどんな風 a る落しい、 他人の行動の標調 また一般に認めらるべき壁役である。普通の人が見落すやうな細かしいことを取上げて かしい笛々の最大の意味あるもの さうぶつたことにはをつけてゐる。こ 「如く思ふのは、妄想症患者の態度に於 に街を
- (一) 別の見追から問録して、業々はこのやうに、他人の非本質的た偶然的 妄思と名付けることにしてある。

何等の動機なき智然の範疇を、管態の大々に見れい心的新動の一部分として、行り買ひとして認客

於け に依つてこれを獲たに外なら 來るのである。 三、或る意味に於いて妄想症患者はこの場合、 射 於いて妄想症患者は正しいと認め 認識した事情を他人に韓嫁するので彼の認識は無價値となるのである。で、 る。 するけれども、妄想重患者は、以上述べた通り、これを他人の心的텛現に適用することを拒むのであ 理解せんとする我 釋を私が是認するものであるなどとは思ばないで頂きたい。併し偶然行爲をこのやうに考へることに ゐるあるものを認識するのであ 何にして彼はこれをそのやうな風に看做 び難 中に存することの するのであるらしい。常態の 總て彼が他人に於いて觀察するところの る如くこの場合にも多分、 い記 15 判斷 々のためには大いに役立つのである。そこには他に何等かの真理がある。 上の誤りとても、 證明されるに過ぎない多くの事柄が、妄想症にあつては意識 いかいつ わい 彼は自分自身の無意識的活動中に存するものを他 人間又は神經症の人間に於いては精神 るからしばら (0) 彼は常態の知的 そこに信念的感情の存す 感情は限てる思 すやうになつたのであるか。他の凡そあらゆ 妄想 ものは 症患者が總てこれ等の 意味 力ある者よりも鋭く見るのであ 想列の设み部分に、 かある、總て説明することが出來る。 正しいのである。 るのは、 分析を俟 妄想症患者と同じや 解釋を奉 てはその思想列 あらゆ 彼は つて始 すずる の中にの 人の る妄想症息者の解 常態者が見遺して るが、 3) 心的 る類似の場 念是心理的 てそれ さばり (7) 新的 彼がかく な方途 源泉に が無意 中に投 1:45 し如

決定題

一個然信仰及び迷信

一種なの

見地

三七〇

- 對して是認せられると、やがて発々はそれを他の部分にまで押騰めるのである。
- [語 (一) ヒステリー患者が性的虐待並びに残酷なる扱ひに関しての容想は分析に依つて意識的にされるが、例 しいことであって、面も全然期待すべからざることではない。 懲者がその慾望の満足のために 工夫する中にも實在として 同じ内容の存するのを 我々の見るのは著 へばこのやうた空想は追除妄想症患者の悩みと総ての細部に於いて屢々一致するものである。
- の現象である。これ等の思索の出意題となったところの一小質験を論述することに依つて、 (b) 偶然行為や行り損むの動機が無意識的に、轉位的に分つてゐることの今一つの證據は、 私は自分

の意見を明白にしたいと思ふ。

に臂術を施して來たのであつた。この單調のため に往訪したのは或る非常な老婦人で(二七一直参照)、この婦人のために私は幾年もの間毎日同じやう 私の語すその目は、私は急いでうたので度に乗って彼文の集の意思で行くことにした。軍の盟も場の の行めに、彼女はまだこれからどれぐららなきてあようと云ふのかと云ふことが、つい考へら 体暇から歸ると、私は直ぐ、今年の仕事始めに設はねばならぬ患者たちのことを考へた。私が最初 また彼たを原設つてある間に、展々現れ出るのであつた。彼女は九十歳以上であ 1-無意識 的思想は、この患者の許 つた。で、分年 へ私が行く途上 11 7=

む番地 3 御者たち からである。今日は倡 の送る家の はみなその 前で停まった。私は間違ひを気付いて御者に小言を云つたら、 老婆の 々御者は彼女の家の前 住所を知つてゐた。彼 で車を停めず、近隣の、實際外親の似た、平行街の同 步 の何人もが慶々私をそこへつれて行つたことがあ 御音は辯解をしてる

別にこれ以上の象徴に基 老婆にとつて最後の年であらうとの運命の指標を、見たでもあらう。歴史の傳へてゐる灣多 味がなかつたが、 さてその老婆の い偶然事として説明 併しもし私が錯信的であったならば、私はこの出來事の るない家に私 -5 いてる が作 るわけではない。何れにもせよ、私はこの出來事を何等これ以 えて行か れたと云ふことは何 か意味 がお 111 るか。 一つの 私としては世に意 前徴を、 上意味 大 兆

無意識的意 つたのだとすると、この場合は念然達つて來る。 老婆に合はなくともよい時が早く茶 し私が徒歩で行き、 ある行為として説明するであらう。 何 か 一 八郎 なしてる ればよいとの 私はこのやうな一行き損 私に 3-1) 期待を持つてるたとの解釋を下すであらう。 それを偶然とは説明 放心 してるたり U: 世事 して中行行 に對しては多分、 101 かな 解黑 違つ 要する

第十二章 決定觀——仍然信仰及び迷信——種々の見動

れ故に、私と迷信家との相違は次の如くである。

を偶然として放任せずに、これに解釋を下さずに居られない點は我々雨方に共通する。(こ 偶然を解釋する。併し、彼にとつての匿れたるものは私にとつての無意識と一致する。さうして偶然 出來事となつて現れた外的偶然に意味 爲、行り損ひの動機に就いては何も知らない、 生活にのみ属する匿 な事を教 るが、内的(心理的)偶然を信じないのである。迷信家は丁度この反對である二——彼は自分の偶然行 自分の心的生活がその 中に見る傾 へ得るとは私は信じてゐない。私は寧ろ、 彼は動機を外に投出する。第二に、 きがあ れたる何物かを包含してゐることを信ずる、つまり私は外的(宦在的 73 成立に興らざる出來事は、 私と進信者とは二つの點に於いて違つてゐる。 か、戦災し、 彼は心的偶然性の存在を信する。それ故に彼は實際の 私は出來事を思想に辿るのに、 また彼以外の何等かの匿 ・私自身の心的活動の非意圖的顯現は慥に私 未來に於ける現實の形成に關して何等か 第一に、 れたもの 彼は出 を表はす意味を偶 私は 來事 )偶然を信 に依 뻬 の心的

「話」 たほこくに非常に進事な監例があるからそれを書き添へておく。これはオシボウ 蓮れてモスコー、旅した。目的地に達する二時間的に或べ停車場で、後は驛の門口まで行って街や一 際精神分析雖志、八意、一九二二年一後はロシアい或 信、精神分析。並びに神秘的音、方の相違に就いて論じてゐるところで引用してゐるものである。《國 る地方の一小都市で結婚し、その後直ちに新婦を Z

釋するならは、彼がこの 汽車を乗り拾てたことをこの結婚への『無意識的抗議』と解し直さざるを得ないやうになつた。彼が の人物は、いやこの となれば、 は管時この難言は一等に悔してるた。ところが五ヶ月の後に彼はこの寒君と訣れる事になつたので、 この行り損じを惹起した町は一二年の後に後にとつて非常に軍要な意味のあるものとなって來た。 母がこの話を聞いた時、 瞥して來ようとの考へが起きた。汽車は彼の뺾つて來るまでは十分停車してある筈だと彼は考へてゐ すると云ふかかつてみたからだと云ふ事になる。 ところが數分の後に歸つて見ると、新婦を載せた汽車は既に出てしまつてゐた。家にある彼の老 彼が後にその 人物の存在すらも、 町に於いて行動の敬つてるる汽車を素持てたのは、特來この人物との關係 運命を結び合はせることになった人物はこの町に住んであたからである。こ 首を振りつく逃慢した。――『この結婚は普通には納まるまい』と。 後には管時知られてあなかった。 件し彼の 態度を神秘的に解 オシボウ

世界 が故に、 らば、 であ 世界に轉位 そこで私は、 るとぶ この場合だけに限 から適にその また事質としての動機が後の認識中に一つの場所 することに依つて片を付けざるを得なくなるのであ ふことを容認するいである。 心的偶然性の動儀に惹いてい意識的無智も無意識的知識とが迷 傳統 i, を受けてる 72 る語がない。 る大概 迷信者は自分の偶然行為の動機に就いて何事をも 實際、 宗教は、外界に殺出せられたる心理に外ならな 形はは 神話的 を求めてじまないが故に、彼はこれ 世界 る。もしこの 親の 大部分は、 やうな闘 信の心理 並びにこの 係が存在 的根板の 知 5 神話 を外的 するな な (V)

000 十二章

洪信鬼-

偶然信仰及以

冷信! 種

17

見地

であ 1-つたのであ 反 映してゐる。で、この超展党的質症は科學に依つて無意識の心理中に逆灰 3 無意識の心理的 方がない、 妄想症 門。 · igi との類似 4 拉江 をこくでは参考に 係 い仄かな しなければ 12 議 ごには ななら 7. 10. 內面 60 心理的知覺》(二 は超い りさせら 感觉的 れることにな THE . とはふ

【壁】(一)されは例論、何等認識としての性気を具べてゐない。

1: 行動をその人格許生の正確として皆然ながら認める一 似たる多様なる性格として、解釋せざるを得なかったことは人々の既に知るところである。 さうだが實は小さいのである。人間は物事が考へ始めると共に、外界を神人同形同性説的に、己 き6り形断上撃冷弱心戸壁に針形する。妄想症の膝位と迷信のそれとの間の隔たりは一見大きく思は 他人の大したことでも Nº 我 きもい 的 々は天國と人門阻落の神諸 解釋し が近日 とは、 だ問然など 1.ただけいことである。自然は、以行い名時代及び間掲載にとつでは、迷信は常然い 日の料理的い。信しただ決し、病性はしてるないところの ない様子から結合 きのはい な、油、響態、下死その このやうに行人の行為であり 出して次る妄風麻思者 41) 他の神 常態人のやうに、振舞つてる 表現である 話を、敢へてこの やうに、 いだ。それ故に彼等は丁度 人生親にとつて、 また他人 方法で説明 かかい あるい 12

なつて目指す目的に競び向つてこそ我々は完全な成功を吹めることが出来るのである。 在、 てゐるのは何のためかと観かれた時、 リレ ら努力しても、彼等はでは優秀な心理信念者だ。何となればこの躓きは彼にとつては一つの疑ひの存 らば、(wan Boundin volumeorals') 戦々建信を信ぜざる現代人よりも絶對的に優れてゐる。我々はい 行勁 T 彼の内部にあつて彼日野に反抗するもの、存在を説明するからだ。この反抗するもの 一の力の實施せられる時間に於いてこれを殺ぐことが出來るのである。總での ル 1 をその鎌線に一致させたのだ。併し彼がもし自分の敷居に置いたがためその企てを中止したのな ム・テ -12 人が鳥の記味品く飛ぶのを見て重要な企てを申止したのは相對的には正しかつた。 ルは息子の頭上から林檎を射落すことを長く躊躇してゐたが、太守から第二矢を用意し 何と答べたであらうか。 心的諸等力が シ ル 人力は彼 彼は v こつき ルン

华

City

のであり近美の合うたものであつたのだ。

あんたをなら慥に、やり損ひつこないだ。 この矢でー 可愛い息子を射落したならば、その時は あんたを殺るつもりだつた。

第十二章 決定觀 ――偶然信仰及び迷信――種 々の見地

(D) 誰でも精神分析に依つて人々の置されたる心の動きを研究する機會を持つたものは、 迷信と

清(/) 抑燃されてゐるためにそこから出て來てゐることを最も明白に認識するのである。迷信は大部分は兇 思想や强迫的な狀態に憦んでゐる、頭のいゝ、神經質な人ならば、迷信が敵對感情や残酷なる衝動が なつて変はれる無意識的動機の性質に就いてもまた何等かの新しい事を語ることが出來る。 **期待である。で、他人に對して屡々その不幸や贖ひ、而も善への敎育に依つてそのやうな願望を** 中に抑壓してゐる者は誰でも、そのやうな無意識的惡に對する微罰が外部から襲ひ來る災害の 强迫的な

形で己れに加へられることを期待する傾向が殊に强い。

H 存 などは全然ない は慥になほ立入つた研究の基礎となるべきものであるからして、私は一概に迷信の現象を簡単に片付 るならば、 て了はうとするものでは毛頭だい。導ろこれ等の翻纂の一部分を、無意識心理過程に関する我々の 在の知識で以つて説明して、前国教をの国金の見解に再等根本的態度を加ふる必要のなからむこと 在しないか。遂信と云ふ見象に関しては資學知識が多くの精細な觀察を下してをり、またその觀察 に述べ來つたところに依つて我 现 々は他方に於いて少くとも次の諸問題を解かなければならない。 と主張すべきか。發感、 々は来だ必ずしも準信の心理を云ひ盡してはるないと認めるとす 豫言的 の夢、鼠感的經驗、 超感覺的諸勢力の顯現などは體に 即ち、 兆信 の真の

らな を整んでゐるものである。なほまた他の。例へば精靈說信者あたりの牽する現象を證明しなければな い場合に、 新しい經験によつて我々の『法則』の改變が必要になるならば改變するであらうが。

世 は患者から豫感だと云つていろくしな事を報告されたけ たが、その時に私はまがう方なき近親者の壁が私を急に呼び立てるのを屢々聴いた。で、 も何 を得なくなるやうな何事かを経験するやうな目には管で合つた事がないのである。私も人並に豫感を 前に出ては活動をやめると云ふ誠にやくざな人間の部類に鳥するので、そのため私は奇蹟を信ぜざる の個人的經驗に照して、答へることが出來るばかりである。ところが困つたことに私は、精靈もその てるて何の強感 これ等の分析の範圍に於いては、ことに提出せられた諸問題に對して私はたべ主觀的に、つまり私 ところが何事も起つてはるなかつた。さうかと思ふと、その後私は患者を相手に靜かに仕事をし 一起つた時刻を正確に記しておき、その時刻無にある者等に何暴が思つたかを心能して説いてやつ 中に於け 事も起らず、そのくせ炭難は豫霖なしに襲つて來る。若い頃私は一人で外間の或る町 災難を經験したことはある。 る諸事物の関係に就いては別にまごつきはしない。 もなかつたが、 その間に私の子供は血を出して殆んど死なんばかりであつた。 併し、これ等二つは五ひに離れノーになつてるて、 れども、 嘗て本當の現 象と認め得 **熟感があつて** に住

第十二章 決定態 ——偶然信仰及び送信——種々の見地

150

ある。正に豫言的と呼ばれて然るべき、つい丘僧の賈伽を、十分に分析してくれとて或る知的な、眞 するのではない。つまり未来に思ることに信つて是認せられるのではないと私は云ふのであ 理を受する婦人息者が私のところへ震とに、彼女は以前の女にして掛りつけの闘者であつた人に歌る で質問にその人に行ったと云ふのである。この不思語な一致は後に縫いた體驗に依つてその意味 と完是との間には遥かな差異があるのだが、それに夢の當人の宣信性が嫁ろ無視することを好むので ると云ふ事質に依つて支持されるからである。併しその點に就いては別に不思議はない。さうして夢 の或る后の前で出合った夢々見た。ところがその登場市中に出替けて行くと、夢の中の な夢を信する人は鼈分澤山にあるが、それは夢の願望が始めに語つた通りの事が實際に起き

**起してるにと云ふ何らの陰損もないことが明かになった。この事情が明かとなってこの精譜** 

から

停泊に割べて見ると、この婦人は側の夢中その夢の春の墓制に、つまり散夢と耀遠との以前に、想

の不穏。なものが失はは、さうして時具味ある心理上の問題のみか残ることになった時、好

501

で、酒がつけい時代に間はつた、さった、私がはには、

なもは、おことには

AR 公 分

つた。然にはいいりない。次の行を歩いてるた。な

所で彼女人は何い

彼とは前立この場所でこの人に合った

西心人

夢を離に見てとい信念を得て、分質をしてある内にやかて、彼女が無何にしてこの信念を得たかべ大 分これを次のやうな言葉で云ひ窓はす事が出來るであ ことに報告することが出來るならは、以前 たが、ささに述 あ 凡ながら分つた。か、国よりこの信念とても、 は昔の事を思ひ出しますわ。あい頃はNと頻鬼の約束をして待ちほけや喰にされたことなどはありま るい だ。前に別 をにとつては産常に重要なことであつたのだ。その時以來彼女はその約1mと關係を緩 に彼女の昔の記憶を呼楽した。その時分にやはりこの醫者の友である第三者と會 小小 得してあた通り或る場所で合ったと云ふいは置は或る鱗鬼の事實なのだ。 から 日には彼女は到頭待ちほけを喰はされたのであった。這般の事情 の女に行つて思い出したといふ篆言的な夢なるものは、 一般的の法則に従 らう。---『アラ、先生、先生にお日 へば、多少 信用 3 专 なもつと ふと風ふ けて水 掛り

せんでしたよ。

親、決婦に對して復讐をしてやらうと云ふ誠に子供らしい考へが突然起つて來た。 の稱號は君主國に於いてさへ非常な權威を帶びてゐる)を得て後數日、 驗して容易に說明出來た。これは類似の場合のよき典型であ 自分が丁皮者へてゐるその 人に出會すことはよくあるが、私はこの『不思議な邂逅』を自分でも經 ると思ふ。私が一致授 市中を散歩してる 数ヶ月前に彼等は 授いの程號(こ た間に或

第十二章

决定觀

想は りたいと空想してめた當の親夫婦が行き過ぎるところであつた。 う一度行つて見てくれるやうにと依頼し、今度は全然私を信頼するなどと容想してゐた。俳し私はか 力に對して何の加ふるところもありません。貴方がたは講師としての私を用ふることが出來なかつた う答へた。――え」、私が今度プロフ。サーになつたから貴方がたは信用なさるのです。稀號 が出來たが、併し兩親は私の取扱ひに對して好意がなく,催眠術で癒す或る外國の權威者に任せたい のだから、プロ と思つてゐるからとて私の讓解を求めた。そこで私は彼等兩親がこの試みに失敗し、私の取扱ひをも ある强迫症の現象が出てゐた。私はこの患者に非常に興味を持つた。その養病の起源を洞察すること 『今日は、先生」と云ふ挨拶の雪に遊られた。で、顔を上げて見ると、今まで私が復讐してや いて彼等の小さな娘を診てやつてくれと云ふことであつた。その娘は或る夢を見た結果、興味 フェサーとしての私だつで別に用はない筈ですよ。——と、こゝまで考へた時私 は私の能

に强調された動機のために推進けられ、一見自養的に浮ひ上つて來た如意零題の形となつて追れを保 彼等の堂々たる風體を譬見し認識したのであつた。併しこの認識は、消極幻覺の型に從つて、感情的 貫直な、殆ど人通りのない道を歩いてゐたのだ。多分二十歩ばかり雕れたところをチラと見て、私は これは一見奇蹟的に思へるが、その次に浮んだ考へがこれを打壌した。私は彼等夫婦の方に向

持したのである。

て或 個の かに推擧して異れることを期待してゐたのである。ところがその推擧に當てが外れ、 友で、名を金を呼び、 近限であるため、 ふべきだつた。そこで、 金貨にして下さい! と云はうと考へてゐた。 入つた。屋の前には自動車が立つてゐて、多くの人々が出入りしてゐた。私は行員が直ぐに私の十夕 して自分の貧しさを思ふことから名譽窓の卒想に耽りながら、私は銀行のある狭い銀行小路 D 分で經驗 今一つ『一見豫感と思れる事の解決』をオットー・ランクの報告に從つて故に載せておく。―― る岩 新 自分が考へてゐたその人に偶然會ふあの「不思議な邂逅」の ために手配をしてくれるだらうと思つた。 したっ い男が自分の方に近付いて來るのを見た。 40 ク U 私はクリ 1 まだ慥には認識することが出來なかつた。近付くまくに見ると、 ネ銀貨に換へて費はうとした。 彼の兄弟たる或る有名な文學者から、 私は自分の祭想から醒め ス V スの直ぐ前に オース 1 ナー 銀行の建物の タリ・ハ 彼は私の知つてゐる男らし 何れにもせよ私は手早く紙幣を差出 私はまだ入口から敷歩 私は自分の ンガ 私は自分の文筆生活の弱 1) 中に積上げ 銀行 一つの珍らし 間違ひに気付 へ行つて贈り 6 のところに れてる いの い變種をさき頃私は自 いた。私は銀貨と云 彼は だが、 る黄 物に使 それ るたっ 金の めに於 併し自分は ددن 兄弟の學 7-を折れて いて遙 と對比 めに

決定題

偶然信仰及び迷信

種々の見地

方へ 識したと云ふ矛盾の 件し他方にまた私の無意識は對象を正しく例覺することが出 野して、 (Komplexhereit clust) で配同 無意識的に統變してゐたのである。さうしてこの事が物質的成功に就いて夢想してある自 してるた物質 と傾 を向 私が出納係に向ひ價値の低い銀の代のに金を要求しようとしたとの形で現 いてるたからである。具精神分析中央雜誌、二巻五號 上させるの 上の成功も序に當てが外れてしまつた。 とは 事質があるが、これは改 反對の つまり 出来る。 方に同 私は自分の客想に耽つてるて、ゴ 形の質 ~ ? ? . . . 15-る部分まではブロ 私の 北京 1 前も、 は始め -") ク その ス 來たのに、自分の から は物質 イラー 物質上の成功な私は銀行 1 シン 金貨や紙幣の変換される建 上(0) Bleuler ド(金)氏 事に纏綿してゐたし、 の旣 限は後になつて漸く認 15. えい 近付き來るのを 7 たのである。 v ~) 私の

2 10 加へることが出來る。 不思議と氣味思さとの館職にはなは、動々が或 ことがあるやうな気がする 如何に努力しても及ばね と呼ぶのは、異にだらしつない言語、習慣に從ふに過ぎないと云ふことを私は系領してある。 さう云ふ時には我々は、 つである。そのいうな瞬間に、 いである。 能し時 既に同じ經版 々はそれ等い る瞬間や或る場合に於いて經驗する奇體な感情をも を持ちい 党々か刺就するものな感じ 組織や また以 前に 7, 同じ立場に身 11

心的 合はそ これは勿論一つの判しであり、また質じ一つの認識判断でもある。が併し、 なに今日 茶せられた陰切の代みは何れら私には正しい 6.1 3 デジ を持つ れに固行 33 7 心理 3:3 たものと見えて、変にさまん)な思辨的な方法でこの 意様として管に真剣にはがたら 行 17 1 の説何に遺歴する唯一のものである心理的情現像は---(1) 一葉を記すに好得合さ、作件を同題にしてゐるに過ぎな 12 行にも 特質を具へてなり、またその他、 は無視してならないのである。この總黙感(Deja va)の現象が、 の紀して等別に附するところである れたかどうかを私は知らない。伴し心理學者た も(1) とは思は 我々が尋ねるものと何にるかを斷じて想起し得な えんな 6 何とな 定解 いからであ つまり かうと試み 12 それにしてもこれ等の場 (ば、 無意識 ful 1:0 7-12 私の 個々人の 前の空想は―― けっしょ りいに依 まり は、暗 たる。 11 すし

そ() 想(自日夢)がある。丁度そこにまた同様な意識的 37 ウの感じは無意識空想の記憶に相當する。高人が個人經驗 やうな時 となった事がな 应何 事かと無験 に於いては我々 い彼に、それを意識的に想起することが出來な したとの応じな錯髪として了ふことは が態 に經論した何事かに實際に觸れてゐるのだが、 の創造があるのと一般である。 に依つて知つてゐるところの 正しくないと私は思ふっ いだけだっ 約 只そ -5 なしば れがまた質で 無意識的空

第十二次

決定親

偶然信仰

及你際信

種々の

見論

言的な關係を認めたのであつた。ところがこの現象が如何なる事情の下に彼女に現れたかを考究して や庭を以前に訪れた事に、多分極まだ幼い時分に、訪れた事にあるのだとの信念は、彼女の兩 ら外を見たらどんな景色かと云ふことなどを豫め知つてゐると信じた。併しこの再見の感じはこの家 るところに依つて絶對的に預けられ、反談せられた。この話をした婦人は別に小型的の説明を求 た。この感じは居間の方へ通つた時にも繰返された。で、彼女は次の間がどれ位大きく、その 感じが激しさと持續性とを有するのを特質とするところのデジ 合に始めて訪 止めておかう。三十七歳になる或る婦人が云ふところに依ると、彼女は十二歳半の時に或る級友を田 この對象は非常に精細 我々はまた別の見解への道に導入せられたのであつた。 このやうな感じの現れたるはことの家の友が後に彼女の感情生活中に占めた重要さに豫 オし、 その家の庭に入るや否や、自分は以前にこゝへ來た事があるとの感じを直ちに持つ の研究を要するものである事をよく承知してゐるが、 \* ボウの質例を唯一つだけ分析するに 併し私はこくではその かた の語

では非常に容態は悪く、問ちなく死ぬだらうと彼又は一人で考へてゐた。ところが傷々、彼女自身の 人が重病であることを知つてるた。この訪問の間に彼女は彼を面談したのである。彼女の見たところ この訪問をしようとの決心をした時、彼女はこの家の娘たちが唯一人だけ兄弟を持つてるて、その

に曖昧 て親戚 治 0) 0) 唯一人の兄弟が蠍月前に重いヂファリアに襲ばれ、彼の病氣中彼女は幾週間もの間、兩親の の庭に、その家に轉嫁し、彼女がそれと正しく同じことを旣に經驗したとの『誤てる再認識』fauso な勢で抑壓されたか何 友の家に於いて發見した。 また別の衣裳を――つまり喪服を―― 着なければならない事が時々あつた。 reconnaisance 一娘の當時の心に大きな役割を演じ、またそれが嘗て意識的とならなかつたが、或は 事件となつて死た。 眼底に残つてゐた。 10 一願望室想の特質とあまり縁遠 病後の でありながら、 の家に同居してゐた。この 俳 始めての し抑壓に依つて禁斷された事を想起する代りに、 に陥つたのである。 彼女 分析の知識ある者にはこれ等の暗示からして、兄弟が死ぬだらうとの期待がこ 總ての 大族行であつたとさへ想像 れかだと云ふことは、これを結論するに困 彼等の唯一の兄弟は近く死にさうであつたが、 へは数ケ 細 111 40 月前に同じやうな立場に遭遇したことを意識的に記憶したか 抑壓の事實からして我々は、彼女の兄弟の死を以前に期待したこ ものではな 々した諸斯 舎への訪問には彼女の兄弟も同行したと彼女は信じた。 60 就中彼女が當日蒼て行つた着物は非常に明瞭に彼女 と結論することが出來る。 したっ も彼女の記憶はこれ等の點に關しては 彼女はその記憶感情をその地方に、そ 難ではなからう。 暫く經つてそれが果然現實 彼女は同様な立場をその さうなれば彼女は一人子 他の事情で彼女は 病氣好轉後非常 家を離れ も知 非常

第十二章 決定題——偶然信仰及び迷信——種々の見地

になるであらう。その後の神經症に於いて彼女は兩親を失ふことの恐怖感に激しく襲はれ たのであつた。 る。この恐怖の背後には例に依つて同じ内容の無意識的願望のあることが、分析に依つて闡明せられ たの であ

『デジャボゥはまたかの(無意識的にして未知なる) 空想を呼覺す一つの原因であらう。その空想は時 價値ある評論を受けたが、 時自分の立場をよくしようとの願望となつて私の内に浮んで來るのである。』 デジャ 弄りのこの説明 屢々歸つて來ましたが、必ずその前夜の夢の忘れられた(抑壓された)部分から發源してゐることが 分りました。そこでデジャ乗りは白日夢からばかりでなく、また夜の夢からも發源して來ることのあ は一寸違つてゐるやうに見えましたが、實際に於いては全く類似のものでした。この感じは私に甚だ に想起する無意識的空想にまで關係をつけることが出來ると。私の患者の一人に就いては、この現象 に他の人に就いて見てかう云ふ雪念を得ました。説明し難き親熟の感は實際の立場に於いて無意識的 はこれまでたべ一人の觀察者に依つてのみ問題とされた。本書の第三版はフェ 私 自身の 一瞬間的の「デジャボウ」の経験は、同じやうに、その瞬間の感情群にまで辿ることが出來る。 同博士はデジ レンチ博士から多くの

るものしやうです。」と。

それが私のに甚だよく似てゐる。 その後私は知つたが、一九〇四年にグラッセ Gravest がこの現象に就いて一つの説明を與へてゐて、

を怠つてるた。さうして彼は今や第一の方の記憶を第二の方の、意圖の實行の代償として置き換へて 120 の徴證をいろく〜擧けて、既に話したと主張するが、醫者の方はそんな事はないとてその反對を確言 就 しまつたのである、 いて説明を試 息者はその話しをしておかうと云ふ衝動と意圖とを持つてゐたのだが、併しそれを實行すること 大抵は患者の誤りを納得させるのである。この興味ある行り損ひは多分かう説明することが出來 九一三年に私は一小論文のに於いて、デジ みたっ これが精神分析の取扱中に出て來ると殊に面白い。患者は自分の主觀の確かなこと それは "Deja raconte"(嘗て話した)であつて、つまり何事かを既に話したと デジャ ラコント ・ヸゥに非常に似てはゐるがこれとは別な或る 現象に

註 『精神分析中の誤てる再認識(デジャラコント)《國際精神分析學雑誌、一卷、一九一三年)

彼は急いでかう答へた。 (正) 近頃私は哲學の素養ある一同僚に向つて名稱忘却の二三の實例を分析と共に話したところ、 ――それは成程尤だが、併し僕には名前の忘却に就いては自ら説ありだと。

三八七

決定觀

- 偶然信仰及び迷信——種々の見知

し後者だけであるとすると、 り損 あるか。 らうとは信ぜられない。また、この現象が彼に於いてどう違つてゐるかを云ふことも出來はしなかつ 勿論かう簡單に片付けるわけには行かない。私の友が嘗て名前の忘却の分析に就いて考へたことがあ ひや偶然行為に就いてこゝに與へた解決は一般に適用し得べきか、或は個々の場合にだけか。 而もなほ彼の云ひ草は、多くの人々がまづ前方へ持出して來る傾向のある問題に觸れてゐる。 それが他の現象の説明にも適用出來るのは如何なる條件の下に於いてい 行 3

(1) た自分日身に就 總ての場合に症狀行爲の匿れたる意味を發見するに成功しなかつたからとて怪しむことはないのであ 證明せられたからである。少くともこれを主張すべき十分な理由があつたからである。 た私の患者に就いて試験して見た限りでは、いつでもこゝに報告した實例に於いてと丁度同じやうに のだと考へるやうなことのないやうに警めることが出來るだけだ。何となれば、 る。解決に逆ふ内的抵抗の大きさが決定的の要素として考へられねばならないからである。我々はま この間 般的受賞性を認めるためには、匿れたる關係の中に僅かたりとも透入することが出來れば足るの 題の答へには私の體驗ではおほつかない。私はたじ、この提示されたる關係は滅多にないも いて、患者に就いて、一切の個々の夢を解釋する事が出來るものではない。この 私自身に就 併しながら、 理論

ことには乗出して來るが、それの闡明せられることには抗争するのである。 抵の常態者が行り損ひや症狀行為の別の説明を信じ易いと云ふことは何等の證明にならないことであ ずるのは 抗するあらの がどうやらなさょうだと分つた後に、 は うになるのである。羨むべき稱鍵を私の弟が私より先に受けるかも知れない事情が存績してるる限 い微候(症狀)も被抑壓思想への現實的與味が去つてしまつたならば、これを分析することが出來るや を標で旅行に一五二頁参照) れることも屋々あるものだ。これと同じことが行り損ひと症狀行爲の解決にも安富する。『ヨーロッ に起つた現實上の變化の結果として、相互に抗争する心的諸要素が融けたならば、自然その秘密の知 である。翌朝起きて解釋しようと試みてもいつかな分らぬ夢でも、一週間なり一ヶ月の後に、 それは明かにこの秘密を生んだのと同じ心理的勢力の表現であつて、從つてそれの保障せられる 件の讀み損ひは如何に努力しても反覆してもこれを分析することは出來なかつた。 誤りであらう。そのやうな假定を下すためには消極的證據以外のものを要する。更にまた大 る場合に就いて、こゝに闡明した心理 と讀み損つた質例に就いて見ても分る通り、始めには解くことの出來な これの解決への道が忽ちに聞けて來た。であるから、 的機制以外の機制に依つてそれ等が生じ來ると斷 かう云 その間 ふ好遇

他 々は、抑壓された思想感情が症狀行爲や行り損ひとなつて現れるのは獨立的にさうなる 決定觀 -- 偶然信仰及你迷信 一種々の見地

C

者が、 なすところの事柄だ。行り損ひ及び症狀行為の條件に於いて無意識的要素を、それと共働する生理的 獨立的になされ得るものでなければならない。するとやがて、意識化しようとする意圖を持つ被抑 のではないと云ふことを看過してはならない。神經作用がそのやうに滑ることの技巧は神經作用から 及び精神生理的關係から區別するならば、健康の範圍内に於いてもなほ他の契機が(生理的關係の途 るかどうかとの問題が明かに残る。この問題に答へるのは私の任務ではない。 上に於いて無意識と同様に、それの代りに、行り損ひと症狀行爲とを生み得るところの契機が)存す この滑りを得たりとばかり利用するのである。そのやうな意圖の自由になる機構上及び機能上 係は何であるか。 これこそは云ひ損ひの場合に就いて哲學者や言語學者たちが立入つた研究を

また精神分析の力に依つて、この動機を知ることの道を辿つて來たのであつた。これ等の症狀行爲と 性を調べて見ようともしなかつた。また具今もこの題目を根本的に片付けて了はふと思ふ お (F) 云ひ損ひに就いて論じて以來、我々は、行り損ひには匿れた動機がある事を十分に證明し、 た。 何 れた精神的諸要素の一般的性質。並びに特徴は、我々も今まで殆ど考へても見ず、放任して れに もせよ我 々はそれ等の諸要素をもつて正確に定義しようともしなかつたし、その合法 ものでも

想感情の內容及び起源は何であるか。(二)思想感情をして表現の手段としてこれ等の行爲を利用せし の問題を揚げて、その範圍內で解釋を加へたいと思ふ。(一)行り損ひ及び偶然行爲となつて現 ることが分つたからである。こことでは我々は幾多の問題を提示することが出來る。で、私はそれ等 損ひに依つて表現にまで驚される思想感情との間には、常に必ず一定の關係を認めることが出來る またさうするやうな位置に思想感情を驅るところの條件は何であるか。(三)行り損ひの 何となれば、 一一歩を踏み出すや否や我々は、この分野ならば他の方面から一層容易に入込み得 仕方と行 れる思

か。 話 この文は全然一般人に分るやうに書いて、質例を多く示すことによつて、無意識的ながらも效果ある 心理現象を承認せざんを得ないやうにその途を地ならしょ、さうしてその無意識の本性に翻する一思 理論的考察を避けたのである。

0

最も單純自明と思はれ 求めねばならなかつた。後者の方は二三の場合に就いて全然明瞭で、話者は自分でよく知つてゐた。 我は云はうとした言葉の内容以上に亙ることの必要を知つた。さうして意圖以外に言語障碍 私はまづ、最後の問題への答への材料を纏めることから始め る實例に於いては、何故に一が失はれて他が表面に出て來たか(メリンガー、 3 云ひ損ひの實例を論じた時に、 の原因を

決定觀

偶然信仰及び迷信

一種々の見地

三九二

すのである。(Asenaimen, Hautemanerstristo 或るフランス女への追憶がその背後にある。) の出た抑々の、差捨へられた、即ち無意識的の思想はさまん~なところから幾頼してゐる。これを一 個の部分をして他の部分を失敗させ得しむることに依つて、そこに一つの間禁的な影響あることを示 を私は失敗に依つて自分で洩す(Fluppersollunge-Kleopatra)か、 の聯想に依つて関係づけられてゐる。私の精神分析した中から葬んだ實例に於いては、 であ 思想とは思想聯絡に依つて關係づけられてゐる(內的抵抗に依る失敗)か、或は本質的に全然無關係 ("Zum Vor chwein gekommen") であり、 るが別な風に考へたものであつた。第二群の密例に於いては、 て我々は始めて割引なく主張することが出來る、失敗をさせる思想と意闘せられたる思想とが別物 『時に前動的となつたが併し全然無意識的であ 1 るかだが、また丁度その失敗させられた言葉は失敗させた(屢々無意識的の)思想と、 |を與へられてゐる。 併し その顧慮は十分に差控へをなすには 力が足りない顧慮なんで あ また本質的(と思はれる)區別を樹てることが出來る。失敗をさせる思想と失敗をさせられる 所謂污 楽)が何人にも分らないでるて表現の障害されるのは、 差控へられたる考へはまた明白に意識されてるたのだ。第三群に就 る思想の影響の下に立つてゐる。その無意識的 或る考への差控へが一つの顧慮に依つ 或は無意識的に意圖せられた話 同じ思想を音は似てる 終遠き外部 の思 の個

般的に調べて見たところが、何等確定的な方向 を示すものではない。

易に思る障碍 例 にされるであらうと私は期待してゐる。 叉は常態的 私は等ろ斯 6 0 條件が充たされ 於いては當然であ に於けると同じく、 如きは、 護み損ひ、書き損ひの質例を比較研究して見ると、 は 身からは何等 に近 そこにな く疑問したい、 さと信頼 ねば き間 知識 **覧配生活に於いては錯誤であるところのそのやうな凝縮が起るためには、** 動機なき凝縮に起源してゐる。(例へば、Der Apfo の如く。) 併し我 に當つて不明のま」に残つてゐるものは、 し得べきこと」に於い 40 ならないのではないかと云ふことを知 60 15 18 病理 得ることは出來ない。 生物學に於い 結論をこく もの から引出すことには反對である。 よりも研究の對象として都 て非常に屢々然るが如く、 て特質があることを私 併し私はそのやうな條件. 同じ結果に到達する。何れの るのは喜びであらう。 100 は他の この と重要な障碍の説明に依つて明白 合の悪 何となれば、 場合に於い ところで知つ いものである。 例 へば意識的 それに就 ても、 場合も、 自律 たからであ 常能 的行為 注意 々は、 いては、 云ひ損ひ 並 も容 なる 弛緩 質

に入つてョ 第十二章 弘 1 損び書き損 ロッパ 決定觀 旅行しば、 ひの 偶然信仰及び迷信 場合でも、 総遠 6.7 非本 造かな錯 質的 種々 な思想の 雜した動機の認められるやうな<br />
質例 0) 見地 影響に依つて説明のつく読み損ひである。 三九三 がなくはな

0)

少い

のは見易いことだ。

言語機能

の障害は他の心理的行動より

3

一層起り易いものであり、

障碍を起させる力を努すること

は、 の思想は抑壓された嫉妬や名譽心の感情から發したものであり、 ふ言葉の『手形』 た、重要ならぬ、 名前そのものが一つのそのやうな『手形』であるのだ。 無難な題目との結合に利用してゐる。 また "Beförderung" Burckhardt (運輸 の場合に於い 7

我々は、 の驚く、 章及び第二章に於ける如き、 して見ると、 重要ならぬことは忘 とでもその總てを忘れてしまつてゐるのではないことを氣付くのである。 『遺漏』, Unterlussen"と呼ぶことに依り、この場合の忘却 本來の意味に於ける忘却、 さう云ふ場合だけである。 心理生活に於けるこの動機は全然普遍回に發現しようと努めてゐるのだけれども、 に於ける常態的過程の根本條件は未知である。 こまた我々が忘れて了つたと思つてゐるこ の動機は必ず、 12 重要なことは覺えてゐるものだとの法則を危ふするやうな忘却 間有名詞や外國語の忘却は『滑り』,Entfullen" と呼び、故意の忘 即ち過去體驗の忘却を調べる場合はまた別の根據に立つのである。(第 苦痛な感情を呼覺す何物かを想起することを好まぬことである。で 特別な説明を要するかのやうに見えるこれ等の忘却 Sen a Striction と區別することが出 我々がこ」で説明するのは に出 の質例 會 して我 を分析 來 却は R

調べて見るだけのことはありさうに思へる。個々の場合に於いて忘却を遍く保持せしめてゐるものは 抗するさまとしな諸勢力のために、如何様にか正規的に渡現することを遮けられてゐるのだとの推定 如何なる特別の條件であるかとの問題は、 に到達する。このやうに苦痛な印象の想起を好まぬことの範圍と意義とは、これを骨折つて心理的に このやうな廣汎な關係からは解決出來ない

【註】(一) 本當の忘却の機制に隣しては私はまづ次のやうに云ふ事が出來る。―― 内容を變形ごせるものであるから、記憶を不確實に不明瞭にするものは時であると歌々は考へる。忘 ると云ふことが出來る。これ等養縮と歪みとの現象は長い間續き、その間に總ての若しい經驗は耐憶 の上に歪みの傾向は温たいと思ふところで出られなかつたから、どもらでもよい材料を喰物にしてゐ ある。どちらでもよくなつた痕跡は区抗することなく凝縮の過程中に埋没する。なほまた我々は、そ 的器體に對して殊に、立向つて行く。この記憶痕跡は凝縮に對しては一層控抗的な態度をとるもので 即の機縞と歪みとを被る。歪みは精神生活を支配する諸傾向の仕事であり、言葉提跡中に強存する感 が出來る。無意識は本來、時のないものである。精神的是清の最も重要な、且つ最も特異な性質は、 期に於いては時の直接機能と云ふ事は殆ど問題にならないらしい。—— 抑壓せられた記憶痕跡に就い れてとつた形でも保持されてゐると云ふ事實は存する。這般の事情は如何なる他の分野と比較して見 て、我々は、それ等が最も長い時の經過の間にすらも何等の變化を被つてあないことを證明すること 切の印象が一方それの受容せられた時のまへの形で保持されてゐると共に、またその後の變態につ 記憶材料は厳して二つの影響

紀十二章 決定觀——偶然信仰及び迷信——種々の見地

ることが出來る。よしんば一切の始めの關係は新しい關係に依つて旣に長く置換へられてゐようと ても別に明白にはならないのである。この説に從へば、記憶内容の一切の以前の狀態もかくて復活す

\$ ....

外的聯想に依つてそれと關係のつくか(あまり重要ならぬ意圖の場合)である。 意圖に向つて反抗するか(重要な意圖の場合)、或は意圖それ自身には實質的に無緣であるが何かの り損ひの場合と同じやうに、この場合にもまた我々は心的現象の二つの型を認識する。 す道意志があつて、それが意圖を妨けはするが全然それを廢絶はしないことが分る。以前に述べた行 と推定されるが。その葛藤はこの場合にはよく把握出來る。で、實例を分析して見ると、そこには必 意圖忘却の場合にはまた別の契機が前景に現れて來る。不快な記憶を抑壓する時には葛藤が生する 逆意志は直接

る 同じ葛藤は行り損ひの現象をも支配してゐる。行動の障碍となつて現はれ も行動の實施に際して已れ自身を表現するためにその機會を利用するものは、 が內的矛盾の結果である如き場合は一層意味深き場合であつて、また更に重要な活 る衝動は屢々逆意志であ 一層展々無緣の

内的矛盾はそこで、偶然行爲又は症狀行爲に際して愈々背後へ引込む。意識には思ひも及ばぬ。さ

動に對して起るのである。

る。 うして全然看過されてゐる言動的表現が、無數の無意識的又は差摅へられたる感情の表現となつて出 それ等の言動的表現は大抵は、 象徵的 に奈想と願望とを表してゐる。

出來る、多くの場合に於いて障碍する思想の起源は心理生活の被抑壓感情に直ちに辿ることが出來る きに 行り損ひの道を利用することに依つて、高級心境は知らないが確に存在はしてゐる力を何とか表現す 實例中で分析に依つて發見せられた思想の内にそれ等の性的要素があまり出なかつたとすれば、 難な反對や考慮から發源してゐるやうに思はれる。 から偏してゐたし、また性的なことを避けるやうに心掛けた。別の時には、障碍する思想は非常に無 は材料上の偶然である。 るのである。 行り損ひとなつて表れる思想感情の起源に關する第 健康者に於いてさへも、利己的、嫉妬的、 なる。 これ等の被抑壓感情の内では、 これ等の行り損ひや偶然行為を放置しておくことは不道德的な感情に對して大いに息拔 私は自分の心的生活からの多くの質例の分析を企てたからして、 さまんくな性的要素が小さからぬ役割を果してゐる。 敵視的感情並びに衝動は道德教育の重荷に壓されて、 一の問題に對しては、 我々はかく答へることが 選擇は始 8

の形で、 今や 我 他の 、々は第二の問題に答へるべき段取となつた。一つの思想が完全な形で現れず、 もの 決定觀 ム變形又は障碍となつて現れねばならないと云ふは、 偶然信仰及び迷信 一種々の見地 如何なる心理的條件 云は のためで ッ寄生的

三九七

九八

と意々容易となるのである。云ひ損ひの最も單純な場合は、直ぐに氣がつくし、 て意識となり難いものであればあるほど、我々がそれに注意を向けるならば、 貨として己れ自身を表現するのである。行り損ひ及び偶然行爲の條件の一般的性質への洞察は、から る。さうして時々困難に遭遇するか、或は不成功に終ることがある。 ることが出來る。實際に抑壓された感情に依る動機を扱ふ場合には、解決には非常に分析上骨が折れ る る方途に於いては獲られない。併しかくる探究に依つて我々は唯一の意義ある事實を知ることが出來 に、 ――などは、反逆的感情に對する道德的批難と同様に、或は絕對的に無意識的な思想群の起源と同様 しだからとて無視しようとする傾向 材料の多少とも明確な特質中に求められねばならないことは甚だ明かである。併し多くの實例に就 て調べて見ると、 あるか。 行り損ひの動機が無難であればあるほど、 或る思想禁壓のための役目を果す。但しこの禁壓された思想は後になつて、他のもの、障碍 行り 損ひの最も著しい質例に就いて見ると、この條件は意識能力への關係に、 この特質は愈々多くの判然せ 或は問題の思想が、實は所要の事柄に屬さないと考へること 行り損ひとなつて現れる思想が愈々明白でなく、 ぬ要素から成り立つてゐることが分る。 その現象を解決するこ また自發的 或る事が閑潰 即ち『被抑歴』 に訂 Ē す

それ故にこの最後の探究の結果からして次の事實を讀みとることは至當である。行り損ひ及び偶然

それ故に寛大な讀者はこれ等の論議の中には、 行為の心理的條件を滿足の行くやうに說明するためには他の方途で、他の方面からせねばならぬと。 一斷面の存在を認めることが出來る。 この題目がもつと廣汎な關係から解釋されてゐる、 2

0

だが)などは、同じ行方で生ずるのだが、勿論我 不調和、矛盾、誤謬(それ等の結果、夢は心的行為の所産として殆ど認識すべからざるものとなるの 思想は異常な方途に於いて、外的聯想に依つて、 に於いては夢の形成 用することに依つて我 はそれ以上の正しい行為の特異の干渉に依つて説明される。 こに凝縮と安協形成(『汚染』)とを發見する。 G 自由 に驅使するのである。夢の場合も行り損 このもつと

廣汎な

關係への

方面だけで

も指示する

ために

敷言を

附加へ

ておきたい。 『夢の仕事』の章に於いて私は論じておいた。 の機制 々の知り得たところでは、行り損ひ及び偶然行為の機制 と一致するものであることが分る。この機制に就 びの場合も、一見不正な機能と思はれるものは二つ又 それのみならず、 他の思想の變形として己れを表現する。 人の日常生活の一般的失敗よりは既存材料 行り損ひの場合でも夢の場合でも、 立場が殆ど同じであつて、 いては夢の は、 最も本質的な諸點 註 夢の 輝に闘 を更に一 我 分析を適 一内容の 無意識 K は 2

決 變見 偶然信仰及び迷信 種々の見塩

が十分にある以上は、睡眠狀態の心理生活にのみこれを歸すべきものでないと。同じ關係からして我 我はまた、 めるところの特異な仕事の行り方は、我々の覺醒時に行り損ひの形となつて活動してゐることの證據 この結合からして一つの重要な結論が引出される。――我々が夢の內容中にその驚くべき所業を認 又は機能の病的狀態に依つて決定されてゐるものであると考へ得ないやうになる。こ 變態的であり不思議であるとの印象を與へるこれ等の心的現象が心的活動の深處に於ける

## 【註】(一)『夢の註釋』(大槻憲二譯、二九二頁參照。)

本質的特長を繰返すことを發見して後に、始めて可能となるであらう。で、我々の探究を連續するこ 神經症的症狀、 夢の影像と同様、行り損ひを生ぜしめるこの不思議な心理的の仕事を正しく理解することは、 殊にヒステリーや强迫神經症の心理的形成がその機制に於いて、この働き方の一切の

とはこのところから始めねばならない。

我は総てみな多少とも神経過敏であること。あらゆる醫師的經驗はともかくとして、このやうな單に て來る二つの主張が意義と支持とを得る。即ち、神經質的常態と變態との境界は漠たること、 行り損ひ、偶然行爲、症狀行爲をこの最後の類似の光に照して考察するに當つて、我 の興味がある。これ等の行爲を精神神經症及び神經症的症狀の機能に比較すると、またしても出 々には今一つ また我

さう云へば云へるやうな神經質 社 合 解釋することも出來よう。 を與 40 は、 一會的 と云 も重要ならざる心的活動に移されて、而もより高 おだやかな形で現 重 40 活動に於 ふのが、 神 經症に見られる。 この掛橋型の V その特質である。 健康と病氣との中 て 食物攝 オレ るい そこにはほんの僅かな症狀しか現れな 病的顯現は行り損ひ及び症狀行爲の形をとるのであるが、この型は症狀が さうして病的顯現の多様性や活潑さなどよりは、 合もあらう。 取 H 性的 症狀が逆に出來てゐる場合は、 780 神經症上の名目のみの形式 formes frustes ---の 關係、 最も屢々掛橋する丁度この型は決して發見せられ 輕減 職業生活、 10 病 い心的價値を要求し得る一切は何等障碍 130 社會生活等を障碍するやうな風に の數に、 つまり症狀が最 い場合もあらう。 激しさに、 或は もつとよくこれ でも重要 或は稀に現 な個 ない 的 現 0) れ と云 人量びに を受けな 發作に移 に特質 0 n 場合

材、料、 10 最 この特質は歡迎せられざる、抑壓されたる、心的材料にこの現象を歸 も輕微 は意識からは押退けられてゐるけれども、併しそれ自身を表現する一切の力を奪はれ な場合、並びに最も激し い場合に共通する特質には、 症狀行為や偶然行為もまた參與する し得ることに存する。この 7 は るな

昭和五年十月二十日印刷 昭和五年十月廿五日發行 フロイド精神分析學全集 (日常生活の精神分析)

定們金豐圓七拾錢



釋者 大 槻 憲 二 發行者 和 田 利 **彦** 印刷者 島 源 四 郎

東京市本郷區真砂町三十六番地 印刷 所 日東印刷株式會社

發 行 所 東京市日本橋區通三丁目八番地

春陽堂

振替東京一六一七電話日本橋五一·六四一·三七八八

谷玉四 三三二百九八七六五四 ==-塞 門新冷防扩破双自結交去食產生活悲生生 五然准止ソ壤物殺核化勢物兒物 怪物物目 給料法劑り力の者とののに制進 な化學 ンの切の精精影よ限化 昆學上次 の速れ真神神響る 過かか 1: 0 ノ度味相異病 鶮 5 5 0 ッと 常者 雅 越 影觀 想がたた . キ現 制 科 受性性 ン象 湿 聞 恩 710 生 欲 클로프랑굿군굿로닭글로르글로굿고국 活 と香東洞テ潮魚渡す摘赤太線テ電木ブ空天 の料京館が干類り、草松陽葉レ送炭ラ中然 部 獣のののス粋の息め のののが宮のチか瓦 調香櫻様は 風研神イ眞見ナら斯 廻の 編 と水と々何 游行 景究感シ 分と蛋の かっ 範方 ೭ けダ白利 S 3 園 其 方イ質用 忽 0 是 出 保 0 高 花 來 藩 話 性 0; 3 家 典作イ九初室建白進汗良人、豚胚季毒午清 と物ン星期内築建步の酒牛ン肉芽節蛛軽涼 云牧じの電壁の ふ劑レ跋話 牛の慣用 製 圓 3 今 3/ 保 罐 乳榮値を 武九 書。 0 存 듸 話 問整 獎 拾 電 顧價 む 話 錢錢

一門六・一五(日)活電 堂 陽 春 京 東 九八七三(東)替振 堂 陽 春 三通 橋本日















## 集全學析分神精「イロフ

## 折分神精の活常

譯二憲槻大

所究研學析分神精

堂陽春

生活の精神な

大槻憲二譚

**生日** 活常

ドイロブ
析介神精



T·I·P·A·

所究研学析分神就